経済学博士中央大学教授

三宅武雄著

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA HC462. 9.M56 NIHON KEIZAI NO DOTAI BUNSEKI

日本経済の動 30112 030082751

學藝書房

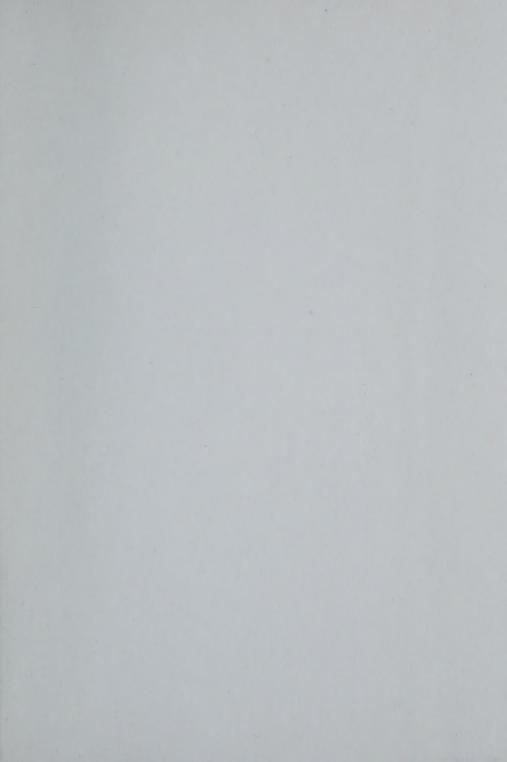





三宅武雄著

### 日本経済の動態分析

學藝書房刊

A H A TE

所及链值の附据本目

4.04

W 6 8 1 8

## はじめに

分析」として刊行せしめるにいたったわけである。 亿 のである。そこで前著「日本経済の発展分析」は戦前におけるわが国の経済発展を中心としてい 戦後わが国における経済発展は日進月歩の早さをみせている。ことに最近の成長ぶりはいちじるしいも 日本経済の理解のためあらたな執筆をなさざるをえなくなってきた。ここに本書を「日本経済の動態 た た

後における経済成長と景気変動に焦点をあわせて日本経済を検討したわけである。 きた。さらに戦後における統計の整備は日本経済に対する関心を一層強めるようになってきた。そこで戦 しかしそれとともに最近日本経済に対する分析ならびに研究があらゆる角度からなされるようになって

政府 るために相当の配慮を加えたが、あるいは十分なものでないかも知れない。 で景気変動をとり扱っている。しかし第一章の第二節以下では主として経済成長をもたらした要因として その意味で第一部が本書の一つの柱をなすものである。すなわち第一章で経済成長をとりあげ、 知れないし、これら五つの要因はまたそれぞれオーバーラップするものでもある。そこでそれを回避 ・貿易・資本形成・需要・技術の五つのものに触れている。もちろんそれ以外に重要な要因があるか これに対して第二章ではおの 第二章

\_

はじ

亿

Asia

ずから異なるものとなっている。第一節では景気変動の要因として投資、とくに在庫投資を中心にしてと 景気変動の要因としてだけではなく、 りあげ、 第二節以下で財政・金融および国際収支をその要因として加えている。 その対策としての金融政策にも相当のページを割いたことに、 それとともに第二節では

が問 章との統 れるかも知れない。 すなわち経済構成を産業別 することができないものであるが、 因といえるものであろう。 構造という一群のものとを考えたわけである。 あげた。 てきた。 いは景気変動は経済構造、 第二部では動態分析のもう一つの柱として経済構造・経済構成をとりあげてきた。それは経済成長ある 一つは経済構造と経済構成とをいかにして分けるかということである。 それに対し経済構造では戦前 性を破らしめている。 ここでは財政構造・金融構造・貿易構造という一群のものと、 また他の問題として経済構造としていかなるものをとりあげるのが妥当かということ 経済構成に大きな変化を与えたことによるものである。ここで二つの問 ・規模別・地域別の三つからとらえ、そこにおけるそれぞれの経済格差をとり ただ真正面からわが国の「二重構造」をとらえるかどうかによった。 ·戦後、 あるいは諸外国との比較でみたところに一つの相違がみら 前者はむしろ制度的要因であり、 生活構造·資本構造 この二つはほとんど区別 後者はむしろ生産的な要 題がで

第三部は今後における日本経済の問題をとりあげたものである。 もちろんここでとり扱った自由化、 金

摘して置くこととしよう。 ここでは「日本経済の発展分析」でとりあげた問題と重複しないために、この三つをとりあげたことを指 融正常化、 所得倍増計画の三つ以外に、恐らく今後の日本経済を語るために必要な問題があるであろう。

ため、本書の敍述に不十分なものが感じられるかも知れない。もしその場合には「日本経済の発展分析」 をも併読していただければ幸いである。 また戦前の経済発展あるいは戦後の経済構造に対する説明は「日本経済の発展分析」との重復を避ける

ある。 すとともに、とくに本書の刊行に御配慮下さった學藝書房の成田社長と真鍋編集長に謝意を呈するもので 最後に日本経済への関心と指導を与えて下さった中山伊知郎先生と統計研究会のみなさまに敬意を表わ

昭和三十六年一月二十日

宅 武 雄

=

### 目 次

### ľ め K

は

第

| 目 | 第二          |         |         |            |         |         |           | 第一         | 部           |
|---|-------------|---------|---------|------------|---------|---------|-----------|------------|-------------|
| 次 | 章戦          | 第六節     | 第五節     | 第四節        | 第三節     | 第二節     | 第一節       | 章戦         | 戦           |
| _ | 報後における景気変動x | 経済成長と技術 | 経済成長と需要 | (経済成長と資本形成 | 経済成長と貿易 | 経済成長と政府 | 戦後日本の経済成長 | 戦後における経済成長 | 後の経済成長と景気変動 |

目

### 第一 第三章 部 第四章 目 第四節 第三節 第二節 第 第三節 第 第五節 第六節 第一 戦後の経済構造ご経済構成 次 節 節 節 戦 戦 後における経済構造 後 景気変動と財政・金融 景気変動と国際収支 戦後日本の景気変動 わ わ わ わ わ わ K が が が が が が な 玉 玉 国 玉 国 け 0 0 0 0 0 0 資 貿 金 財 雇 生 3 本 易 融 政 用 活 経 構 構 構 構 構 構 済 造 造 造 造 造 造 構 成

100

古空

즛

0

公 去

事

項

索

引

## 第三部 今後における日本経済問題 第三節 第二節 第一節 わが国の地域別構成 わが国の規模別構成 わが国の産業別構成 100

| 第三節 所得                                          | 第二節 金融     | 第一節 貿易     | 第五章 三つの |
|-------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 所得倍増計画と日本経済・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 金融正常化と日本経済 | 貿易自由化と日本経済 | 残された問題  |

 三三里

三



第一部

戦後の経済成長と景気変動



# 第一章 戦後における経済成長

# 第一節 戦後日本の経済成長

|                | 第 1 表<br>実質国民所得の推移<br>(単位億円) |                  |       |          |          |  |  |  |
|----------------|------------------------------|------------------|-------|----------|----------|--|--|--|
| 9—11年          | 144                          | 100.0%           |       | 一六       | 経        |  |  |  |
| 21年度           | - 82                         | 57. 1            | とな    | 年        | 済の       |  |  |  |
| 22             | 87                           | 60. 5            | つ     | には       | 成        |  |  |  |
| 23             | 102                          | 70.6             | てい    | 戦        | 長は       |  |  |  |
| 24             | 118                          | 81.6             | 3     | 前        | -        |  |  |  |
| 25             | 140                          | 97. 2            | ح     | 昭        | つ        |  |  |  |
| 26             | 154                          | 107. 1           | とが    | 和        | つの驚      |  |  |  |
| 27<br>28       | 169<br>179                   | 117.5            | わ     | 九        | 異        |  |  |  |
| 29             | 184                          | 124. 1<br>127. 8 | カン    | 1        | とさ       |  |  |  |
| 30             | 205                          | 142.4            | る。    |          | され       |  |  |  |
| 31             | 203                          | 154. 9           | ح     | 年        | れている。    |  |  |  |
| 32             | 239                          | 166. 0           | れ     | 水        | い        |  |  |  |
| 33             | 253                          | 175. 7           | を成    | 準        | 50       |  |  |  |
| 34             | 292                          | 202.8            | 長     | を突       | V        |  |  |  |
|                |                              | 202.0            | 率し    | 破        | まっ       |  |  |  |
| WH. 3.5 WH     | 第 2 表                        |                  | 率とし   | して       | まそれ      |  |  |  |
| 戦前・単           | 後における                        |                  | 7     | お        | を実質      |  |  |  |
|                |                              | (単位%)            | みても、  | り、       | <b>美</b> |  |  |  |
| 昭和 1— (        |                              | 4.6              | \$    | 終        | 国        |  |  |  |
| 6—14           |                              | 6. 9             |       | 戦        | 民        |  |  |  |
| 21—27<br>27—33 |                              | 11.0             | 第一    | 0        | 所得       |  |  |  |
| 21—33          |                              | 6.6              | 表     | O        | 水        |  |  |  |
|                | o<br>5(推定)                   | 8. 6<br>12. 0    | の如    | 年か       | 準で       |  |  |  |
| 5050           | (推定)                         | 12.11            | SH SH | から       | 7        |  |  |  |
| 0 %            | / 洛 左                        | E.o. 713o        | _     | $\equiv$ | 7        |  |  |  |
|                |                              | 七は年              | 年     | 年        | 4        |  |  |  |
| 前な引            | し大                           | 三率               | į     | ま        | 第        |  |  |  |
| においてに          | て%                           | 丘 一              | +     | でに       | 一表       |  |  |  |
| いい酒            | 万八そ                          | 平 %、             | 年     | 実        | に        |  |  |  |
| てる。す           | ・れを                          | 均一               | 間     | 質        | 示        |  |  |  |
| to t           | 八を                           | , C _            | で     | 国        | す        |  |  |  |

Ξ

第一節

戦後日本の経済成長

わ 0 が国では低賃金と高貯蓄をてことして、 推計によれば、 またそれを一九四八一五八年の世界主要国についてみると、第三表の如くになる。これから西ドイツ、 た時期でも七%以下であった。 戦前約六〇年間の成長率は四%であるし、昭和六―一四年の戦時休制下で経済発展をな それからして戦後の成長率は全く驚異的なものということができる。 高い成長をなしとげてきたとされている。それでも大川 可氏

戦後主要国における成長率 (単位%) 8.4 西 F ツ 8.2 本 日 7. 9 5. 8 オ ース トリ ラ フ 5.5 ダ 1 IJ ア 4.6 ラ ダ オ 4. 2 ダ 力 ナ 3.9 ス ス 3.5 ス 3. 4 **3.** 0 3.0 T 2.9 ク 2.4 イ ギ ス 1)

3

諸国のそれにくらべても、決して遜色なきものことがわかる。それは経済成長を誇る社会主義といえよう。

たるものについて検討を加えることとしよう。もたらされたかが当然問題となってくる。これでは何故そのような高い成長率が日本経済に

世界主要国について検討した結果、 げることができる。 まず第 かーに、 敗戦によって終戦時のおちこみが大きかった国での成長率が非常に大きいとするものをあ それは篠原三代平氏が第 戦後のおちこみの激しかった国ほど回復の速さも急であることが見出 一次大戦および第二次大戦前後における工業生産 の成長率を

これを「戦後における輸出・生産の減退率と回復率の相反性」とよんでいる。

た日本 間 直接的被害のなかったアメリカがあげられ、 スの成長率を示した国は、 における成長率と一九四八―五八年の期間における成長率との関係でとらえたものである。 においてプラスの成長率をとった国は、後期間における成長率が余り高くなく、 また国際決済銀行の第二九回年報でも同じような分析を行なっている。それは一九三八-四八年の期間 ()四 ・四%)、西ドイツ 後期間における成長率が非常に高いとするものである。 (H=%), オーストリア (一・一%) が該当するわけである。 後者の例としては前期間にそれぞれマイナスの成長率を示 前期間においてマイナ 前者の例として戦争の すなわち

おいては、 水準に到達した国の成長率は一般に低いというものに通ずるものかも知れない。 もちろんこの考え方は従来からいわれている低い水準から出発する国の成長率は高いが、ある程度高 そこでその復興を与えた要因が何であったかが当然問題となってくる。 経済的に 時的におちこんでも、それを押しあげる復興要因が大きく働いていたものと思われ 。とくに日本や西ドイツに

ボ 回復があったこと。 経済企画庁計画資料たる『戦後日本経済の成長とその要因』によれば、第一に、強い復興意欲があったこ ・ネック要因になる制約がすくなかったことを指摘している。 質の高い大量の技術者、 第四に、 高い有効需要圧力があったことなどをあげ、 労働者 が就職の機会をまっていたこと。第三に、 これらの条件が同時に存在し、 生産設備の

長

さらにこのような一般的条件のうえに、インフレによる強制貯蓄、

主要国における資本係数と成長率との関係

それを設備の面だけで考えると、 わが国でも二七年頃までは新たに設備を設けなくとも、 既存のものを

があって、

る。

復金融資、価格調整補給金を中心とする国家資金の動員といったような政策が働いたことによるとして

いいかえると復興需要が旺盛であったところへ供給側には余剰な労働力と戦時中の遺産としての設備

原料を投入するだけで生産を上昇せしめることができたということである。

|          |              | (単位%)  |  |
|----------|--------------|--------|--|
|          | 成長率          | 資本係数   |  |
| イラク      | 11. 57       | 1.74   |  |
| ベネゼラ     | 11. 29       | 1.72   |  |
| 台湾       | 9.44         | 1.33   |  |
| 日 本      | 7. 76        | 2. 53  |  |
| 西ドイツ     | <b>7.</b> 50 | 2.77   |  |
| ギリシャ     | 6.82         | 2.03   |  |
| フィリッピン   | 6.87         | 1.06   |  |
| デンマーク    | 5. 91        | 2. 27  |  |
| メキシコ     | 5. 93        | 2.35   |  |
| オーストリア   | 5.88         | 3. 47  |  |
| イタリア     | 5. 35        | 3.65   |  |
| オランダ     | 5. 25        | 4. 18  |  |
| フランス     | 4.64         | 3.58   |  |
| カナダ      | 4.21         | 5. 18  |  |
| ルクセンベルグ  | 2.98         | 6.87   |  |
| アメリカ     | 2.93         | 5. 67  |  |
| ベルギー     | 2.87         | 5.03   |  |
| フインランド   | 2.87         | 8. 98  |  |
| ニュージーランド | 2.82         | 7.62   |  |
| スイス      | 2.66         | 4.03   |  |
| イギリス     | 2. 45        | 5. 61  |  |
| ブラジル     | 1. 65        | 8.92   |  |
| オーストラリア  | 1.51         | 16. 87 |  |
| アルゼンチン   | 1.45         | 14. 27 |  |
|          |              |        |  |
| 七まわ低固    | そ可           | をと稼    |  |
| 年一けくを資   | こ能           | 伸に動    |  |
| 世五本ら十    | であ           | ばすっし   |  |
| 界一るわ係    | 然っ           | こてめ    |  |
| 1. YV XX | 限た           | と生る    |  |
| 要五いたは    | 界。           | が産こ    |  |

六

いわゆる傾斜集中生産方式の採用、

動くかが大きな問題となってくる。 代平氏は 本係数の低い国では成長率が高く、限界資本係数の高い国では成長率が低いことがわかる。これを篠原三 国についてその限界粗固定資本係数と成長率との関係を求めると、第四表の如くになる。 「成長率・限界粗固定資本係数の相反現象」とよんでいる。そこで今後の限界資本係数がいかに これから限界資

て論争がなされてきている。 またこの考え方はこの復興期が既に終らんとしているのか、あるいはさらにつづくのかという問題とし

けることはできない。 いであろう。いまそれを中心にして戦後わが国における制度的側面を眺めることとしよう。 ある変化を示している。 ちろんその占領政策も首尾一貫したものではなく、世界情勢とアメリカの外交方針とによってかなり巾 そこで戦後の日本経済における制度的変革としてアメリカによる占領政策をあげることができる。 戦後の高い成長率の謎を解明するにあたって当然、 ただ復興期の段階においては、成長率を高めるのにプラスの方向に働いたとみてよ それがはたして日本経済に対していかなる影響を与えたかは、 制度的要因に注目しなけれ そう簡単に結論づ がばな 5 < な

力効果をもっていない。したがって、軍事費がなくなれば、 たしかに一面では軍事費支出は需要の創出効果をもっているが、 戦後における軍隊 の解体からする軍事費あるいは植民地の維持管理の負担 それだけの支出を生産的投資にふりむけるこ その性格 からして生産 一軽減をあげ

とができるところに高い成長率が保証されるわけである。

投資競争や販売競争がなされ、 呼ばれている。 引 充や重化学工業化にともなう成年男子労働力の増加とあいまって労働者の社会的地位を高め、 市場の深化、 上げ、 不況に際しての人員整理や賃金引下げを妨げる働きをしている。 戦後とられた民主化政策による消費購買力の増大をあげることができる。 小作料の さらに戦後民主化のいま一つの柱となった財閥解体と集中排除は大企業を中心として設備 軽減による消費購買力の増大をもたらした。 一般の消費需要が刺戟され 労働民主化によって社会保障制 これが 賃金の下方硬直性」と まず農地改革は その所得を 商

か ける産業設備資金外部供給額の約三割を財政資金が占めている。 出 よって、 る作用をもたらしている。 「の比率からもみられるところである。 税制 所得の再分配機能と景気の自動調整機能をはたすようになり、 面 の操作によって設備の復旧、 経済活動における政府の とくにそれは財政投融資についていいうることである。 地位の増大をあげることができる。それはGNPに占める政府支 近代化を促進してきた。 さらに租税制度と社会保障制度の併用に このように政府が産業資金を供 これが戦後における成長力を 公給し 戦後に たほ お

下におかれてきた。 為替管理を中心とした為替政策をあげることができる。 それはわが国における国際収支の悪化をくいとめるとともに、 戦後為替 と貿易は国家の強 国内産業を外国との競

阻 争から保護するためであった。 止するかも知れない。しかし今日までは為替管理による産業保護は、 たしかに外国為替管理による産業保護は、 わが国の経済成長に役立ったもの 資源の最適配分を妨げ、

の高い成長率を促進した一因とすることができるであろう。 分をたえず日本銀行からの借入金でまかなってきた。またそれによって日銀券の発行がなされてきた。 の不足をオーバー・ローン方式によって解決してきた。商業銀行は設備資金の貸出を行ない、預金不足の しかにこのオーバー・ローン方式が大銀行と大企業との間になされてきたところに問題があるが、 第五として、戦後とられた通貨および金融方式をあげることができる。すなわち民間における資本蓄積

七七%にも及んでいる。 対日援助として入ってきたことは大きな意義をもっていた。この援助額は累計二○億ドルといわれ、当時 常に低下したなかで、ガリオア(占領地統治救済資金)およびエロア の輸入総額に占める援助の割合がきわめて大きかったことからもうかがわれる。 第六として、アメリカの対日援助および外資導入をあげることができる。 (占領地復興資金) 終戦直後、 たとえば昭和二二年には 日本の生産 がアメリ が

○○○万ドルに及ぶ長期貸付金のはたした役割は見逃すことができない。ことに戦時中空白化した技術が またその援助のほかに三四年末までに約一、〇〇〇件に及ぶ技術援助や、三四年末までの累計六億八、

第一節

戦後日本の経済成長

## 第一章 戦後における経済成長

入ってきたことは大きな意義をもつものといえよう。

革新がとり入れられたことが時宜をえたものと思われる。 とくに企業家の間に強い合理化意欲がみなぎり、大量の良質の労働力が存在しているなかで、 技術面をとりあげ、 戦後の技術革新が経済成長を高からしめた一つの大きな要因としてあげられて

特定の企業あるいは特定の産業中心であった技術革新が関連産業や中小企業にも波及することも考えられ ともに、その衝撃が小さくなるという見方も生じてくる。 進国に追いつく、 たびはねかえって技術革新自体を累積的加速度的ならしめた。とくに日本の場合、 経済の成長をもたらしたとみることができる。それはまた消費市場の様相をも変え、それらの事情がふた の接触を遮断され、 つくために、 またその技術革新が巨大な設備投資とその急速な更新をもたらし、技術の性格や労働の性格を変えつつ 技術革新がより激しかったとみられている。 あるいは遅れをとりもどすという性格をもっているとすれば、そこに当然時間 戦後もかなり遅れて出発したため、 外国技術との差が大きくなっていた。 しかし趨勢としては鈍化するとしても もちろん戦後の成長を支えてきた技術革新が先 戦争中から外国 それ 的 に追い 経過と 今後は

る貿易の役割は二つの面をもっている。その一つは最終需要としての輸出が需要拡大を通じて成長に寄与 また戦後におけるわが国の高い成長率を貿易との関係でみる見方が存在する。たしかに経済成長に占め る。

%強であることからもうかがわれる。 三四年のことである。また世界貿易に占める日本の割合は戦前において五%に達していたのが今日まで三 びたことになる。もちろんそれを水準としてみるとまた依然と低く、輸出が戦前水準に達したのはやっと る。 する面であり、その二は輸出が輸入可能量を規定することにより成長の制約要因としてあらわれる面であ でに年率一四・五%の伸びを示している。実に世界貿易が一伸するのに対し約三倍以上も日本の貿易が伸 た二三年から、 たしかに戦後の輸出は零から出発しただけにその伸び率はいちじるしいものがある。貿易が再開され いわゆる復興過程が一段落を告げたといわれる二七年の四年間に五倍、 その後三四年度ま

いえよう。 ている。それとともに輸出は国際収支の均衡を保ちつつ輸入を確保することによって成長を支えてきたと それはともかくとして、戦後のいちじるしい輸出の伸びは需要の拡大、したがって成長に大いに寄与し

あろう。たしかに戦後わが国の輸入依存度は低下し、二五年にも一〇%にすぎなかったが、その後次第に高 造が変化してきたことがあげられている。 まり一四一五%となってきている。 他方成長が輸入によってどれだけ制約されるかはある程度、輸入依存度の大きさによって決定され その低下の理由としては、基本的には国内市場の拡大、 しかし戦前においては約二二%であったのでかなり低下したものとい 産業構造や消費構造の変化によって輸入構

とくに戦後における重化学工業化は、 輸入依存度を相対的に引下げるのに大きく働いているとされてい

る。

わが国における戦後の高い成長率を日本の特殊な経済構造から説明するものをみることとしよ

5

富に存在するところとなった。そこでいま就業者の推移をみると、 八年から三三年までの五年間の年平均増加数は八〇万人となっている。二二年から三三年までの一一年間 ら二八年までに六六○万人、年平均一○七万人の増加を示している。その後増加数はやや減少したが、二 口は復員引揚者などによって急激に膨張した。そのため多くの人々は職場で失ない、すぐれた労働力 の通算でみると一、〇九七万人、年平均九六万人、平平増加率は二・七分というきわめて大きなものであ 日本の特殊な経済構造の基底としてまず過剰人口の存在をあげることができる。すなわち戦後日本の人 いわゆる回復過程といわれる二二年か

潜在失業者といわれる人々がいる。 このような豊富な新規労働力のほかに、いまなお数百万人に及ぶともいわれる不完全就業者、 あるいは

2

では労働力の不足が経済成長の隘路となっているとともに、 このような豊富な労働力の存在は、 たしかに成長という点で有利に働 あたらしいインフレーションを発生せしめて いている。 たとえば欧米先進諸国

であろう。 前におけるように異常な低賃金をもたらさないとしても、相対的に賃金水準をすえ置かせる力として働く いる。その意味では過剰労働力の存在は経済成長の大きな原動力といえる。またこの人口の過剰圧力は

みられるところである。 英米の一五―一八%はもちろんのこと、西ドイツの二三%やソ連の二七%などを上廻っていることからも が国際的に高いということである。 で払い下げをうけ、大企業・中小企業ともに生産能率を高めてきていることも見逃しえない事実である。 行して中小企業では、大企業が設備の近代化あるいは合理化のため、 ろある面ではこの激しい賃金格差によって、労働集約的な商品輸出の販路を拡大してきた。またこれと併 は低価格を通じて成長を行なうこともできたし、中小企業もその格差のもとにあって存在してきた。 その労働に対応する資本においても、 他方過剰人口は賃金格差・規模別格差の原因ともなっている。 すなわち戦後わが国の貯蓄率あるいは資本形成率は約三〇%に近く、 戦後日本の経済はめぐまれていた。それは投資の源泉たる貯蓄率 これによって大企業は高 たえず処分する中古機械設備を安価 い利潤、 あるい

るい ないし賃金とのギャップから高い蓄積が生れたとみることもできるし、また一般的な国民的習慣や道徳あ では貯蓄率とくに個人貯蓄率が、 は社会保障の不完全からして、個人が将来のために貯蓄してきたという面もあろう。 なぜ戦後わが国にお いて高いかが問題となる。 高い生産性と低い消費 さらに成長率が

第一節

戦後日本の経済成長

高 いことそれ自体が、 高蓄積の原因であるとみることもできる。

ある。 間接資本と呼ばれるものであり、 る。 このような高貯蓄は、 両 い成長率 者のバランスを維持しなければならないことは当然である。 をはかるためには民間の資本形成のみならず、 民間の資本形成のみならず、 それはいわゆる行政投資あるいは公共投資によって行なわれるわけで 政府の資本形成をも高めてきた。 政府の資本形成も非常な意義をもつもので それは今日社会

乱 乱

慈雨 による特需あるいは輸出の増大は、ドッジ・ラインによって萎縮しつつあった日本経済にとって、 および三〇年以降の海外における好景気が、 は やはり三〇年以降における世界の好況であった。 あった。また二八年にとられた第一次金融引締め政策によって逼迫された日本経済を蘇生させたの 戦後における海外事情を無視することはできない。もちろん問題はあるが、二五年の朝 わが国の高い成長率に影響したことは事実であ る。 早 鮮動 天 動

なったが、やはり戦後の高 以降の世界的好況は、 高 もちろんその朝鮮動乱も一年たたずして休戦になると、 い成長率をもたらした一つの大きな要因といえるであろう。 三二年度に互額な国際収支の悪化を招くところとなったが、それでもなお、 い成長率を説明する場合には、 無視することはできないであろう。また三〇年 かえって日本経済は大きなしこりを残すことと

以 上の如く戦後わが国に高い成長率をもたらした要因として、種々のものをあげることができる。

ってこそ大きな意義をもつものである。 しそのうちのどれ一つをとっても、それを十分に説明することはできないであろう。それらがあいおぎな

# 第二節 経済成長と政府

進国においてはまず工業化のある段階において海外との競争が問題となるとき、 の積極的な指導的役割が期待されている。 めることとなる。これに対し後進国では、 てくる。さらに経済発展が高度化してくると、この政策の担当者としての政府がふたたび重要な地位を占 今日、経済成長に対し政府の役割が、 先進国においても後進国においても高く評価されてきている。 当面する障害を打破して急速な経済成長をとげるために、 政府の指導が必要となっ

めるため大きな役割をはたしてきたといえよう。 も決定的な問題は、 も強力に推進しうるものは、 ッド氏は近代技術の扉を開いて工業化のために、 わが国でも戦前における経済発展において政府のはたした役割が高く評価されている。とくにロックウ 創意と責任との機能をいかに組織するかということにある。そしてその仕事をもっと 政府であるとしている。 これを大規模に適用しようとする国民にとって、もっと たしかに明治維新以来わが国の政府は、工業化を進

第二節 経済成長と政府

国家政策のほとんどは自主的なものとはいえないからである。また今日までつづく日米間の緊密な政 には結論づけることはできない。それは戦後六年半にわたってアメリカの支配下にあったため、 経済的結びつきは、やはり同じ力をもつと思われるからである。 しか し戦後の経済成長に対して、政府はいかなる役割をはたしてきたかということになると、 その そう簡単 治

現するためには、国家的統制もやむをえざることであったからである。もちろんその場合にも連合国 ある。しかしこれらの遂行には首尾一貫せざるものがあった。それ以上に政府としては敗戦による経済的 ができる。すなわち軍需産業の除去、 政策にしたがわざるをえなかった。その第一のものとして、経済の非軍事化と「民主化」とをあげること した経済秩序をあたらしく秩序づけるためにも、国家的経済計画を樹立することが必要である。それ 済安定本部」が設けられた。 そうであったとしても、 インフレ 1 ショ 戦後における政府の役割は無視しえないものである。それは敗戦によって崩壊 ンに対する応急対策に追われた観があった。 財閥の解体、独禁法の立法化、 労働運動の促進、 そのために二一年八月には 農地の改革などで を実

資金の産業への投入が行なわれた。その結果財政インフレを昂進せしめるところとなった。 また二二年以降は、 アメリカ政府によって「経済安定九原則」が最高司令官に指令され、これにもとづいて日 重要産業の復興のため、「復興金融金庫」を通ずる融資や価格差補給金の形での国家 このようなな

収束、 本政府が翌二四年二月ドッジ・プランの実施に踏み切った。 三六〇円為替レートを軸とする産業の合理化、 輸出振興による国際収支の均衡化を目指すものであ それは予算の均衡化によるインフレ 0 急速な

財政政策・金融政策がとられるところとなった。 また二七年四月に講和条約が発効し、日本が主権を回復することにより一応政府の自主性が確保され、今 を通じて大企業の経済的基礎を確立せしめることによって、 日まで持続されるところとなった。その間にも二八年、三二年には国際収支の危機に対処して、それぞれ しかし二五年六月に朝鮮動乱が勃発するにいたり、 国家的経済計画も不安定を増した反面、 私的経済計画の主導性を増す結果となった。 動乱ブーム

済復興委員会報告書」をあげることができる。しかし当時いわゆる「中間安定論」の観点から立案された ンの実施によって、その立案の前提条件が崩れてしまった。 たものであったため、 この復興計画案は、 また戦後国家的経済計画としては、まず二三年五月の「経済復興第一次試案」および二四年五月の「経 急速なインフレ収束よりはむしろ生産復興のための財政投資の増加を容認しようとし 生産の復興よりはむしろインフレの急速な将来を優先させようとしたドッジ・プラ

のであり、その性格はこれまでの復興計画と余り変らなかった。 次に二六年一月「自立経済審議会報告書」が発表された。 これは日本経済の自立をますます強 すなわち鉱工業・農業の各生産部門や国 するも

際収支・国民所得・一人当り生活水準などについて、それぞれ戦前の基準年度に対して、 実現可能 と思わ

れる目標年度の増加率を推計したものである。

済審議会答申」が発表された。 ずる貯蓄の達成にも輸出の伸長が必要であるとともに、雇用機会の増大にも努めるべきであるとされてい その実現 ŋ る。 その後三〇年一月の「総合経済六カ年計画」などを経て、三二年一一月に「新長期経済計画に関する経 そのために必要な雇用量と国際収支の規模が推計され、 さらに三四年に入って「超長期経済計画」、 一名の成長率が安定的成長のために望ましいとされた。 に努力するという方式がとられるようになった。 それでは日本経済の安定的成長が国家的経済計画の目的とされるようにな 、三五年には池田内閣の「所得倍増計画」が発表され、 しかし三二年の「経済審議会答申」では年率六 またこの成長率を支えるためにも投資需要に応 ・貯蓄・投資関係と輸出量とを計画変数として 日本

経済の長期展望がなされるようになった。

なわちその前段階においては生産増強という狙いをもつものであったが、 上をでないものであったが、 の財政投融資のなかにもうかがわれるところである。そこでここでは主として政府の経済活動の一つの代 均衡へとその目標は移り、 もちろんこれらの経済計画は社会主義国家にみられるような強制力はもたずに、単なる「もくろみ」以 最近では二重構造の解消までがとりあげられるようになってきた。それは政府 一応そのなかにその当時の経済政策のあり方がうかがわれるわけである。 次第に雇用の増大、 国際収支の す

港湾などのような社会的間接資本と称されるものを含んでいる。そこでいま財政投資が日本経 接投資には官業投資と公共事業とを主要な内容とするとともに、 のすべてを含むものでは 2 かなる地位を占めるかをみるため、 般に財政投融資というのは財政投資と財政融資との総称であるが、 から政府投資もかなり大きな割合を占めていることがうかがわれる。 な 直接投資のうち主として政府企業に対する出資に限られている。 政府投資と民間投資との構成比率をみると、 公共事業のうちには道路 政府の行なら直接投資と間 第 表 の如くである。 ٠ 河 済 jij しかし直 ·砂防 おいて

第 1 表 財政投資と民間投資との構成比率 (単位%) 政府投資 民間投資 16.9 83. 1 9-11年 71.8 28.2 42.3 57.7 65.7 34. 3 64.1 35.9 81.2 18.9 24.7 75.3 28. 2 71.8 67.5 32.5 32.9 66.1 65.0 35.0 76.0 24.0 74.0 26.0 66.5 33.5 給 0

気対策として用 の直接投資のうち公共事業の変動 そこに経済成長との関連がみられる。 如くである。 次に政府投資をその対象からみると、 すなわち間 ح 接投資の増大傾向がみられ いられる部分が多いことがわか れ か 5 民 間 が の産業資金供 激しく 他方政府

またその財源でみると、 第三表の如くであっ

経済成長と政

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

る。

第2表 対象別にみた政府投資の構成比率 (単位%)

|      | 民間への産業資金供給 | 政府事業建設投資 | 地方債引受 | その他の出資   | 公共事業費 |     |
|------|------------|----------|-------|----------|-------|-----|
| 24年度 | 8.9        | 12.6     | 10.0  | 48.6     | 19.0  | 第   |
| 25   | 23.7       | 19.1     | 14.2  | 5.0      | 38. 1 | 一章  |
| 26   | 29.5       | 15.9     | 10.7  | 23.3     | 20.6  | 早   |
| 27   | 36. 2      | 18.1     | 14.5  | 6. 7     | 24.5  | 戦   |
| 28   | 37. 6      | 18.9     | 14.8  | 0.0      | 28.7  | 後に  |
| 29   | 36. 1      | 21.6     | 14.1  | Balleton | 28.2  | おけ  |
| 30   | 38. 3      | 16.6     | 12.9  | -        | 32.2  | ける  |
| 31   | 40.4       | 16.2     | 11.8  | -        | 31.6  | 経済成 |
| 32   | 45. 9      | 18.5     | 8.7   | sations  | 26.8  | ) 成 |
| 33   | 46.5       | 18.7     | 8.1   |          | 26.7  | 長   |
| 34   | 44.9       | 18.2     | 7.1   | anderen  | 30.2  |     |

### 第3表 財源別にみた政府投資の構成比率 (単位%)

|      | 一般会計  | 資 金運用部 | 簡保資金 | 見返資金及び<br>産投会計 | 余 <b>剌農産</b><br>物 資 金 | 公募公社 債 | 自己資金  |
|------|-------|--------|------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 24年度 | 49.4  | 10.0   | -    | 36.8           |                       | _      | 3.8   |
| 25   | 44.1  | 20.4   | -    | 24.8           |                       |        | 10.7  |
| 26   | 49.7  | 24.5   | _    | 13.6           | _                     |        | 12.1  |
| 27   | 38.3  | 31.2   | _    | 10.7           |                       | -      | 19.7  |
| 28 . | 35. 9 | 25.3   | 2.8  | 9.0            |                       | 2.3    | 24.7  |
| 29   | 31.6  | 24.9   | 7.3  | 2.8            |                       | 3.0    | 30.5  |
| 30   | 33.8  | 22.8   | 7.2  | 2.7            | 2.7                   | 3.7    | 27. 1 |
| 31   | 31.9  | 22.4   | 7.9  | 1.9            | 1.4                   | 5.8    | 28.7  |
| 32   | 26.8  | 22.4   | 7.7  | 3.9            |                       | 6.4    | 32.9  |
| 33   | 26.7  | 24.4   | 8.5  | 4.6            |                       | 2.6    | 36.6  |
| 34   | 30.2  | 24.3   | 8.3  | 3.2            | -                     | 5.3    | 28.7  |
|      |       |        |      |                |                       |        |       |

で、これから敗 戦直後は一般会 多く依存してい 多く依存してい をを主源泉とす るようになって るようになって るようになって るようになって るようになって で、その内容も で、その内容も

てきたものといえる。 もともと民間のなしえない長期投資であるべきであって、最近にいたってようやく本来の面目をあらわし であって、毎年恒例の台風などによる災害をただ修復するものにすぎなかった。 ようやく示しはじめた。 さらに最近になると、直接投資が次第に長期計画としての性格をもってきている。すなわち三三年 る。 すなわち戦後の当初は災害復旧、 五ヵ年計画」、三五年度からはじまった「治山治水一○ヵ年計画」は長期投資と いう本来の特質を 道路・港湾などの交通施設・住宅・上下水道などの生活環境施設への投資が抬頭してきた。 たしかにこれまでの公共事業費というものは、 公立学校施設など明らかに復旧を中心としていた。しかし復興期の 一言でいえば主として災害復旧費 しかし政府の直接投資は ・度の

ことがわかる。しかし食糧増産・災害復旧などがまた大きなものとなっている。 おける公共事業費の内容をみると、第四表の如くである。 有効需要を誘 このように政府投資は長期投資でなければならないとともに、社会的間接資本投資でなけれ この種の投資の効用は単に生産に直接に役立つことではなくて、市場の拡大によって長期にわたって それがひいて商業工業の発達をもたらすところに大きな意義をもつものである。 発する点にある。 たしかに道路・港湾の整備は民間に鉄道・自動車・海運の発達を促すとと 道路整備のものが大きなウェ そこでいま最近に イトを占めている ば な 5 な

次に財政投融資の使途別構成をみると、 第五表の如くである。これから敗戦直後においては農業・鉱業

経済成長と政府

|   | 第4 | 表   | 公共事         | 業費の内訳       | (単位億円)      |
|---|----|-----|-------------|-------------|-------------|
|   |    |     |             | 32年度        | 33年度        |
| 総 |    |     | 額           | 2,529       | 2, 898      |
| 治 | 山  | 治   | 水           | 513         | 521         |
|   | 河  |     | JI]         | <b>29</b> 0 | 301         |
|   | 砂  |     | 防           | 68          | 70          |
|   | 治  |     | 山           | 56          | 56          |
|   | 造  |     | 林           | 96          | 93          |
| 道 | 路  | 整   | 備           | 738         | 1,021       |
|   | 道  |     | 路           | 556         | 687         |
|   | 街  |     | 路           | 134         | 164         |
|   | そ  | 0   | 他           | 48          | <b>17</b> 0 |
| 港 | 湾  | 魚港  | 等           | 217         | 256         |
|   | 林  |     | 道           | 42          | 43          |
|   | 港  |     | 湾           | 90          | 112         |
|   | 漁  |     | 港           | 44          | 44          |
|   | そ  | 0   | 他           | 39          | 56          |
| 食 | 糧  | 増   | 産           | 461         | 518         |
| 災 | 害  | 复旧  | 等           | 534         | 490         |
| 鉱 | 害  | 復   | 旧           | 13          | 11          |
| 国 | 土総 | 合開系 | <b></b> 能調整 | 6           | 7           |

である。

その後

重要産業復興という主目的

から、

次第に公共事業

.

中小企業・住宅および企業住宅建設

かって二四年度には

輸出振興などのほうへ

移行した。

すなわち重要産業に対する割合は低下しつづけて、

炭という基幹産

六〇

%を占めていたのが二七年度には四五

· 六%

、三二年度には三〇%へと低下した。他方公共事業

など原

始産業に主力が注がれていた。しかし二四

業に対するものが増大してきた。

それがわが 年のインフレ

国の

経済成長に大きな力となったことは

収束期を転機として電力

鉄鋼

海 運 事 ٠ 石 特別失業対策等

財政投融資資金の使途別構成比率 第5表

43

|        |      |      | (    | (単位%) |
|--------|------|------|------|-------|
|        | 重要産業 | 中小企業 | 公共事業 | 地方債   |
| 21—23年 | 0    | 0.3  | 0    | 99.7  |
| 24     | 60.1 | 2.1  | 1.7  | 36. 1 |
| 25     | 53.4 | 2.8  | 12.4 | 31.4  |
| 26     | 58.4 | 2.9  | 14.0 | 24.7  |
| 27     | 45.6 | 5.4  | 17.1 | 31.9  |
| 28     | 40.7 | 7.8  | 14.8 | 36.7  |
| 29     | 36.1 | 9.4  | 15.3 | 39. 2 |
| 30     | 34.2 | 7.9  | 20.3 | 37.6  |
| 31     | 31.3 | 8.0  | 24.8 | 35.9  |
| 32     | 30.0 | 10.8 | 26.4 | 30.8  |
|        |      |      |      |       |

44

第6表 財政投融資の用途別内容(単位億円)

| ======================================= |                                               | と政府                         | 経済成長                              |     | 二節                                | 第            |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|--|
| ン以降は対日援助物資の民間売却代金、すなわち見返資金に             | 3:<br>3:                                      | 29                          | 21                                | 2   | 21~                               |              |  |
| の場合には復金債の日銀引受けによっていた。ドッジ・ライ             | 1                                             |                             |                                   |     | ·23年                              |              |  |
| わかる。戦後財政投融資ことに融資の財源は、復興金融金庫             | 2, 57<br>2, 87<br>4, 28                       | 2, 36 <sup>o</sup><br>2, 10 | 1, 37<br>1, 87                    | 58  | E度<br>27                          | 民間産業の供       |  |
| これから資金運用部資金と一般会計からのものが多いことが             | 9                                             |                             |                                   |     | 1                                 | 資金給          |  |
| さらに財政投融資の財源をみると、第八表の如くである。              |                                               | 200<br>185                  | 176<br>189                        | 100 | _                                 | 民間へ住宅資の供給    |  |
| における政府金融機関の大きな地位がみられるわけである。             | 1,                                            |                             | 1,                                |     |                                   | の金           |  |
| に対するもののウェイトが大きいことがわかる。そこに戦後             | <ul><li>113</li><li>154</li><li>779</li></ul> | 287<br>371                  | 836<br>033                        | 552 | 391                               | 水府事業<br>建設投資 |  |
| 発銀行・輸出入銀行・中小企業金融公庫などの政府金融機関             | 1,                                            |                             |                                   |     |                                   | 地引           |  |
| にみると、第七表の如くである。これから国民金融公庫・開             | 131<br>130<br>055                             | 998<br>894                  | <ul><li>562</li><li>830</li></ul> | 410 | 341<br>310                        | 方債受          |  |
| とがわかる。そこでさらに民間への産業資金の供給を対象別             |                                               |                             | 1,                                |     | 1                                 | その出資         |  |
| る。これから民間への産業資金の供給、公共事業が大きいこ             | _<br>_<br>_                                   | 1                           | 226<br>380                        | 144 | <ul><li>263</li><li>507</li></ul> | 他の           |  |
| また別の観点からその用途をみると、第六表の 如く であ             | 2,                                            | 1,                          |                                   | 1,  |                                   |              |  |
| う。                                      | <ul><li>162</li><li>256</li><li>582</li></ul> | 961<br>284                  | 083<br>397                        | 103 | 342<br>617                        | 共事業          |  |
| る。そこでさらにその内容に入って検討を加えることとしよ             | 7,                                            | 6,                          |                                   | 2,  | 2                                 | 合            |  |
| の占める比率が、一路増大傾向を示してきていることがわか             | 976<br>420<br>698                             | 816<br>335                  | 257<br>708                        | 894 | 606<br>100                        |              |  |

# 第7表 対象別にみた財政投融資状況 91-92年年 9/

| 1 I | 無外務 住 会 社 | 及當企業金融公庫       | 不動産銀行 | 茶林開発公団 | 愛知用水公団 | 首路公団 | 主宅金融公庫 | L海道東北開発公庫 | 助労者厚生 | 主名公园 | 農林漁業開発 | 主 産 性 本 部 | 5油資源会社 | 東北興業会社   | 農林漁業金融公庫 | 断 工 中 金 | 国 際 航 空 | 雪源開発会社 | 中小企業金融公庫 | <b> 格都高速度交通當団</b> | 開拓者資金融通 | 農林漁業資金融通 | 国民金融公庫 | 金融 債 引 受 | 輸出入銀行 | 見返資金私企業投資 | 開 発 銀 行 |           | Street No other |
|-----|-----------|----------------|-------|--------|--------|------|--------|-----------|-------|------|--------|-----------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|-------------------|---------|----------|--------|----------|-------|-----------|---------|-----------|-----------------|
|     | -         | -              | 1     | i      | 1      | 1    |        |           |       |      |        |           |        |          |          |         |         |        |          |                   |         |          |        |          |       |           |         | 21~23年度 2 |                 |
|     | Personal  | -              | I     | 1      | 1      | 1    | -      | 1         |       | -    | İ      | ١         | 1      | 1        | 1        | -       |         | 1      | Ì        | 1                 | 15      | 1        | 14     | 1        |       | 246       | 1       | 24        | A. Name         |
|     | 1         | 1              | F     | I      | I      | 1    | I      |           | 1     | 1    | ļ      | 1         | 1      | -1       | 1        | 1       | 1       | -  -   | 1        | 1                 | 12      | I        | 39     | 180      | 16    | 338       | -       | 25        | 77              |
|     | 1         | 1              | 1     |        | 1      | 1    | 1      | ł         | 1     | ì    | 1      | 1         | I      | l        | 1        | 1       | ļ       | 1      | ļ        | 00                | 14      | 120      | 105    | 300      | 107   | 483       | 237     | 26        |                 |
|     | ļ         | 1              | 1     | 1      | 1      | 1    | ļ      | 1         | 1     |      | -      | 1         | 1      | 1        | 208      | 20      | 1       | 58     | 1        | 10                | 15      | 1        | 215    | 358      | 71    | 333       | . 591   | 27        |                 |
|     | 1         | 1              | 1     | 1      | !      | 1    | ì      | 1         | 1     |      | ١      | -         | 1      | 1        | 266      | l       | 10      | 20)    | 150      | 15                | 17      | 1        | 311    | 300      | 240   | I         | 860     | 28        |                 |
|     | 1         | 1              | 1     | 1      | 1      | 1    | I      | l         | 1     | 1    | 1      | 1         | 1      | 1        | 225      | ł       | 10      | 260    | 189      | 10                | 15      | 1        | 345    | 190      | 222   | I         | 635     | 29        |                 |
|     | l         | -              | 1     | 1      | 1      | 1    | 1      | 1         | 45    | 154  | 9      | ° 3-4     | 2      | <b>⊢</b> | 230      | 10      | 10      | 383    | 255      | 23                | ļ       | -        | 468    | 28       | 393   | 1.        | 465     | 30        | - Ivanaria      |
|     | 1         | 1              | 1     | -      | 1      | 57   | 193    | 1         | 55    | 123  | -      | 1         | 7      | 9        | 21       | 10      | 10      | 348    | 320      | 69                | 1       | 1        | 540    |          | 466   | 1         | 360     | 31        |                 |
|     | 20        | υ <sub>1</sub> | 19    | -      | 16     | 75   | 264    | . 109     | 70    | 242  | 1      | -         | 15     | 15       | 260      | 85      | 20      | 422    | 515      | 65                | 1       | l        | 755    | 1        | 675   | ı         | 697     | 32        |                 |

第8表 財政投融資の財源構成 (単位億円)

| 第二節 経済成長と政府 | 21~23年度<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 一般会計<br>606<br>1,532<br>1,276<br>2,614<br>2,187<br>2,449<br>1,999<br>2,272 | 資金<br>連用部<br>342<br>310<br>590<br>1, 290<br>1, 783<br>1, 723<br>1, 580<br>1, 528 | 見返資金<br><br>1, 141<br>719<br>716<br>611<br>185<br> | 簡保<br>一<br>一<br>一<br>190<br>460<br>482 | 515 | 産投<br>会計<br>一<br>ー<br>ー<br>425<br>175<br>180 | <br>180   | 自己<br>資金<br>——————————————————————————————————— | 会計<br>947<br>3,100<br>2,894<br>4,174<br>5,708<br>6,816<br>6,335<br>6,776 |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 府           | 31                                                | 2, 276                                                                     | 1, 597                                                                           | -                                                  | 564                                    | 706 | 132                                          | 180<br>97 | 1, 811<br>2, 043                                | 7, 420                                                                   |
|             | 32                                                | 2, 582                                                                     | 2, 258                                                                           | _                                                  | 780                                    | 437 | 377                                          |           | 3, 164                                          | 9, 968                                                                   |

興のための資金供給にある。

八月に設立され、

その目的は経

発·貿

人易の 二八年

振

鉄鋼・石炭 貿易振興

なうこととなったもの

である。

また産業投資特別会計 済の再建・産業の開

は

のである。

金部

が、

昭和二五年のドッジ書簡によって二六年に改組され

それによってあらゆる政府資金の総合的運用を行

である。

この資金運用部資金は明

治 \_\_\_

年にはじまる大蔵省

預

用部資金であり、 よるようになった。

郵便貯金を主体とする民間貯金からなるも しかし政府間接投資の主たる財源は資金運

ため

の設備

運転資金を供給することであった。

またその源資

などわが国経

済の基礎産業

の設備資金とともに、 すなわち電力・海運・

0

は主としてア

メリカ対日援助見返資金特別会計からの承継資金

ある。 農林 か らの収入であっ 以上からして財政投融資のなかで民間産業に 漁業金融 ۰ 中小企業金融 た。 また一般会計その他の行なう投融資は、 ・住宅金融その他社会的なも 投入される資金 0

6

三五

第9表 民間産業資金供給額による政府関係分の比率 (単位%)

|    | 政府金融機<br>関の貸出 | 融資特別会<br>計の貸出 | 合 計   | 一般金融機<br>関の貸出 |
|----|---------------|---------------|-------|---------------|
| 21 |               | - 0.3         | - 0.3 | 100.3         |
| 22 | 35.5          | _             | 35. 5 | 64.4          |
| 23 | 17.6          | - 0.2         | 17.4  | 82.5          |
| 24 | - 0.7         | 2.1           | 1.4   | 98.5          |
| 25 | - 4.1         | 7.4           | 3. 2  | 96.7          |
| 26 | 2.6           | 7.6           | 10.3  | 89. 7         |
| 27 | 3.8           | 6.9           | 10.8  | 89. 2         |
| 28 | 12.7          | 0.6           | 13. 4 | 86. 6         |
| 29 | 20.1          | 3.0           | 23. 1 | 76.8          |
| 30 | 11.8          | 3.9           | 15.8  | 84.2          |
| 31 | 5.0           | 2.5           | 7.7   | 72.3          |
| 32 | 7.9           | 2.9           | 10.9  | 89.0          |
| 33 | 7.9           | 2.7           | 10.7  | 89. 4         |

第10表 財政資金による金融債の引受などの増減状況(単位億円)

|      | 資金運用部金融債引受  | 見返資金(産投)<br>の優先株引受 | 政府指定 蚕 | 復 金 預託金                                 |
|------|-------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|
| 24年度 |             | 51                 | -166   | 81                                      |
| 25   | 180         | 4                  |        | -87                                     |
| 26   | 300         |                    | 159    |                                         |
| 27   | 358         | 未                  | 276    | _                                       |
| 28   | 300         |                    | -485   | _                                       |
| 29   | 190         | 詳                  | - 18   | _                                       |
| 30   | 27          |                    | _      | *************************************** |
| 31   | 369         | _                  |        |                                         |
| 32   | <b>-</b> 98 | 26                 | _      |                                         |
|      |             |                    |        |                                         |

出と が 機関の貸出と 特別会計の貸 とがうかがわ 額を占めるこ る。これから の比率を求 の貸出・融資 政府金融機関 れる。そこで 如くで かなりの 第九表 般金融 前

般金融機関 者が大体一〇%内外を占めていることがわかる。さらに資金運用部の金融引受けなどによる財政資金の への供給状況をみると、第一〇表の如くである。

てきていることは事実である。 とのように戦後わが国の経済成長に対して財政投資あるいは財政投融資は大きな地位と大きな意義をも 24.0% ことに財政が産業の基盤となる社会的間接資本の投資にのり出してきた ことは、 将来の日本経済の成長のためにも望ま

財政融資に占める中小企業関係費

中小企業向け

(B)

11

財政融資 (A)

49

(単位億円)

(B)

(A)

このようにみてくると、 わが国における政府 第11表

21年度

が置かれてきた。 経済活動は、 に、二重構造の解消のための政府融資へと移行してきていることがわかる。 すくなくとも戦後の前半期までは災害復旧とか基幹産業の保護育成とかいう経済復興に重点 しかし最近にいたると本来の財政投資としての長期投資に切りかえられてきたととも

の立役者となるであろう。 れもやはり経済発展のために必要不可欠なものである。 また今後ますます政府は社会保障や厚生施設の担い手として、大きな役割を占めるであろう。 その意味で今後ますます政府は安定的成長のため

## 第三節 経済成長と貿易

日本経済の特徴の一つとして貿易依存の傾向が強いことをあげることには、何人も反対しない また経済の成長を問題とする場合、貿易との関係を無視して十分な吟味はできないであろう。 いてはとくにそういえるであろう。 であ

ーションを阻止することができなかったからである。そこで食糧の援助輸入・復興資金による基礎物資の た。それは鉄鉱石・重油・綿花・食糧などの輸入がないと、いくら国内で資本蓄積をはかってもインフレ 争によっていちじるしく荒廃し、規模の縮小した日本経済を復興するに当って、貿易の再開が望まれ

常な貿易再開 輸入によって経済復興 ため の曙光が認められるようになったわけである。 連の施策がとられ、 二六年の朝鮮動乱の勃発によって本格的な貿易に乗り出 それが二四年から二五年にかけて正

経済発展の基礎を固めることができたわけである。

低下によるとされている。 は戦前に そのように考えてくると、戦後における経済成長は貿易によって大きく支えられているといえよう。 おける経済成長についてもいいうることである。 またそれは産業の合理化、 低米価あるいはチープ・ ことに戦前における輸出 V ーバ

てきたものであるとされている。 0.9701 25年 1.0986 26 1.0000 27 1.0515 28 29 1.0533 30 1.0497 31 1.1158 る程度 かに うやく戦前水準に達したわけである。 すでに戦前水準を上廻 大きなギャップを擁している。工業生産指数でみると、二六年におい 第二表の如 あ か いいうることである。 し戦後においては第一表にみるが如く、 て輸出 の増 輸出数量指数の伸びと工業生産指数との伸びの 加 がみら っているが、 輸入数量指数も戦前水準に達したのは、 れてい る。 輸出数量指数では三三年になってよ それは輸入数量指数についてもあ しかしこれを戦前比 交易条件の上昇傾向のな ーによって支えられ の増進は交易条件の 較 で 4 間 7 る

戦後わが国の交易条件

(27年=100)

年においてである。

第三節 経済成長と貿易 第1表

35.8 55.3 115.1 26 128. 2 38.0 60.9 27 159.7 41.2 82.7 28 173.8 54.9 85.7 29 189. 4 30 71.6 90.1 232.8 85.6 114.4 31 32 273.0 95.3 142.6 33 278.3 98.7 117.2 350.7 144.6 34 117.2 立ち が戦後ほとんど途絶してしまったことによるもの 前の日本にとって第 よるものであ べて割高であったため、 会への復帰が遅れたことによるものである。 経 第三は、 第 このように、 第二は、二八年頃までは 済的事情に 遅れた理由としては、 は 輸出 戦災 る わざわ 戦後わが国にお 敗戦 「復を妨げる最大の要因として、 0 いいされ ・占領 取引先であっ 国際競争力が弱かったことに 次のものが考えられ わが 7 · イ 国 いて輸出水準が異常に わが 0 ンフレなどの政 物価が海外にくら た中国 国 国 際経 であ 取 済

工業生産指数と輸出数量指数

指

輸出数量

7.5

16. 1

32.1

(9~11年=100)

17.8

28. 0

37. 2

造 かにこれ むしろ国際競争力の弱い重工業製品を中心に輸入するようになったことによる。 らの 戦後東南アジア諸国が、 諸国では、 従来日本から

経済的独立を達成するために、

工業化をはかってきたことである。

軽

工業品をは

じ

め幾多

0

商

品を輸出

していたが、

それを自国

る。

第2表

23年

24

25

工業生産 指 数

52.5

68. 9

82.0

第五は、 戦前の日本の輸出のなかでも生糸が大きなウェイトを占めていたのに、 合成繊維の進出により

国際商品としての生糸の地位が低下したことである。

しかしいま輸出・輸入および国民所得それぞれの増加率をみると、第三表の如くである。それから輸出

|             |                            |                            | 7                         | 10                         |                            |                            |                            |
|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 輸出          | l輸入                        | およ                         | び国語                       | 民所得                        |                            | 加率 立%)                     |                            |
|             | 古                          | 俞出                         |                           | 輸入                         |                            | エ70ノ<br>国民月                |                            |
| 24年         |                            | 7.4                        |                           | 33.2                       | Ŀ                          | 39.                        |                            |
| 25          |                            | 0.9                        |                           | 7.7                        |                            | 23.                        |                            |
| 26          |                            | 5. 2                       | 1                         | 04.8                       |                            | 33.                        |                            |
| 27          |                            | 6.0                        | _                         | 1.7                        |                            | 12.                        |                            |
| 28          |                            | 0. 2                       |                           | 18.8                       |                            | 13.                        |                            |
| 29          |                            | 7.8                        |                           | 0.4                        |                            | 4.8                        |                            |
| 30          |                            | 3.7                        |                           | 3. 2                       |                            | 11.                        |                            |
| 31          | 2                          | 4.4                        |                           | 30. 4                      |                            | 12.8                       |                            |
| 32          | 1                          | 4.3                        |                           | 32.6                       |                            | 8.                         |                            |
| 33          |                            | 3.9                        | _                         | 21.5                       |                            | 3. 5                       | 5                          |
| 34          | 1                          | 8.7                        |                           | 26. 1                      |                            | 17.                        | 5                          |
| 移をみることとしよう。 | われる。そこでいまドッジ・ライン以降における貿易の推 | 動、二九・三〇年は第一次金融引締め政策によるものと思 | えば、二五年はドッジ・ライン、二七年は朝鮮動乱の反 | 乱からする反動であるといえよう。また輸入の増加率でい | る。二七・二八年に輸出の増加率が低下したのは、朝鮮動 | ○年を除き、国民所得の増加率を上廻っていることがわか | では二七、二八年を除き、輸入では二五・二七・二九・三 |

第 3 表

一四年四月、

国内でインフレを収束させるためドッジ・

ラインが実施された一方、対外的には一ドル三六○円の単一為替相場が設定された。

らけだされたわけである。しかし当時の世界経済はドル不足が深刻であったため、単一レートの設定後むし これによってわが国の物価と海外の物価との結びつきは強まり、 日本の産業は国際競争という大海にさ

第三節 経済成長と貿易

れてきた輸入取引も、 出取引についての許可制度 かられた。たとえば二四年一〇月には輸出価格についてのフロアー・プライスがはずされ、 ろ貿易の減退傾向さえらかがわれた。そこで占領軍はアメリカからフリール使節団、 氏 いて貿易の振興策を検討 原則として民間業者の手に移された。 が廃止され、さらに二五年一月からは従来の輸出よりもきびしい統制が加えら した。 その結果、 輸出 入の統制 のより一層の緩 和と通商協定の拡 西ドイツから 一二月には輸 がは ガ

5. 貿易量も増大した。 足がかりとして、 を戦場に近いわが国から大量に調達したため、 らの経済的恩恵は大きいものがあった。すなわちアメリカは朝鮮での動乱のための必要な物資やサービス た輸出通関額は、 このような情勢の 世界景気の好転にともない 日本産業は戦後の回復段階から積極的な近代化への第一歩を踏みだしたといってよかろ とくにわが国の産業はドッジ・ラインの強行により不況に悩んでいただけに、 二六年には なかで、 二五年六月朝 通常の輸出貿易も急激に伸び、 一三億五、 ○○○万ドルにもふくれあがった。実にこの特需と輸出 鮮動 不況は一転して「特需ブーム」と変った。それだけではな 乱の勃発をみた。 二四 これによって世界の景気は上向 年に五億 一、〇〇〇万ドル足らずであ それか

年秋から二八年にかけて軟調をつづけた。 し朝 乱を契機とした世界景気の それは世界的に基礎物資の生産がいちじるしく増加した反面 上昇も二六年春には早くも頭うちとなり、 国際商 品 市況も二六

物価は動乱後急激に上昇したため、 国際緊張の緩和によって各国の戦略物資質付を手控えるようになったからである。それに加えてわが国の て日本の輸出は不振におちいった。しかも二七年から二八年にかけては、インフレ気運と農産物の凶作か らして輸入が急激に増加するところとなった。そのうえアメリカの対日援助も二六年で打ち切られていた 日本の輸出商品価格が国際的に割高となってしまった。 これらからし

出の躍進をもたらした第一の理由は、 二九年の後半になるにつれていちじるしい増加となり、年間では一六億三、〇〇〇万ドルにも及んだ。 として、国内の景気は沈滞し、輸入は二九年上半期から下半期にかけて激減を示した。これに反し輸出は その危機打開のためにとられた政策は、財政規模の圧縮と金融の引締めであった。 物価の下落で輸出競争力が高まったことである。 国際收支の危機となった。 緊縮 政策によって国内需要が減少したため輸出意欲が高まった反 この緊縮政策の結果

画 づけたことなどがわが国の輸出に幸いしたのである。 の好転によるものである。 二八年後半から二九年にかけて欧米の景気が上昇に向かったこと、 輸出促進のためにとられたリンク制度の効果が大きかったことである。第三は、国際的 すなわち二九年初頭の日英会談によってポンド地域の輸入制限が緩和されたと しかも輸出の好調は三〇年・三一年とつづき、三一 さらに世界の海運市況が高騰をつ な環境

年の輸出額は二五億ドルに達した。

6

じめとする重要物資の不足とそれからする価格騰貴をもたらすにいたった。 かけていわゆる「数量景気」が展開された。しかしこの数量景気も投資の増大を招くにつれて、 この輸出の伸張を契機として国内の景気も二九年の後半から次第に立直り、三〇年から三一年 鉄鋼をは

増大をみせた。 合の引上げなどからして、 の輸入はくず鉄などの工業原材料および鋼材などの半成品を中心にして三一年から三二年上半期にかけて 国際商品市況は騰勢を示し、海運市況も強調を呈した。こうした内外二つの事情が重なったため、 これが数量景気から価格景気への転化といわれている。他方三一年の秋に発生したスエズ動乱によって この輸入増加によって二度目の国際牧支の危機がもたらされ、 設備投資の抑制や輸入の削減がはかられた。 三二年五月には 日銀公定步 玉

わが 上のような引締め政策が効果をもちはじめ、三二年の後半には輸入も急激に減退した。その結果三三年の しかしこの場合の輸入増大はスエズ動乱の拡大や国内物価の高騰を予想しての買急ぎであったため、以 国 の輸出 たため国際收支は大巾の黒字を示すにいたった。 は アメリカ景気の後退や後進諸国の外貨不足の影響をうけて伸び悩んだが、 輸入水準が低位

三五年にも持続され、 このため また輸出は三三年夏頃を底として回復に向かい、三四年の年間で前年を二〇%も上廻る好成績をみせた。 産業活動の活潑化を反映して輸入も増加したが、 輸出は 一層の躍進をとげた。 また国内では「岩戸景気」ともよばれる繁栄をとげる 国際收支はやはり好調を維持した。 その 傾向

## にいたった。

しかし三五年の後半からアメリカの景気後退とアメリカにおける金ドルの異常な流出からするドル防衛

わが国の輸出にも大きな陰が生ずるようになってきた。

ず、輸入依存率が小さかったことに留意すべきである。いまそれをみると、第四表の如くである。 8 ら国民総生産に対する輸入の比率は九−一一年には一八・○%であったのが、戦後ではそれを下廻ってい ○年度以降の豊作による食料の自給度の向 それぞれ低下したのに対し、燃料は○・五ポイントの上昇となっている。食料に対する輸入依存度が低下 ことになる。 ることがわかる。すなわち二八一三三年平均でみると一三・五%であり、 わけである。 たのは第五表に示されるように、もっぱら飲食費に占める食料輸入の比率が低下したこと、すなわち三 しかしここでは経済成長と輸入の関係をみることとしよう。 もちろん以上の如く起伏があったが、 とくに輸入原材料および設備の輸入が、 これを食料・燃料およびその他に分けると食料で一・○ポイント、その他で四・○ポイント (金属鉱・くず鉄・金属・金属製品・機械類) 化学 戦後のわが国は貿易の発展とあいまって経済の成長をとげてきた 上によるものである。 わが国の経済成長に大きな役割をはたしたものと思 戦後については高い成長率にも 食料・燃料以外の輸入につい (薬材・化学製品)繊維 戦前の四・五ポイント低下した (繊維原料およ てみ カン か わら

経済成長と貿易

## 第4表 国民総生産に対する輸入依存度

び製品)

(生ゴム 商品 グル - □"

ム製品

. 原皮

そこでいまそれぞれの ゴム・皮革

る。また工業生産総額に占める各商品グループの生産額の比率を求めると、第七表の如くである。

プについて国内生産額に対する輸入額をみると、第六表の

如

で 5 0

これ

・革製品)をとりだしてみることとする。

|     |       |      | (1  | 平位%) |
|-----|-------|------|-----|------|
|     | 総額    | 食料   | 燃料  | その他  |
| 戦前  | 18.0  | 4.0  | 1.2 | 12.8 |
| 27年 | 10.1  | 3. 2 | 1.1 | 5.8  |
| 28  | 12.6  | 3.2  | 1.6 | 7.8  |
| 29  | 12.6  | 3.6  | 1.5 | 7.5  |
| 30  | 12.4  | 3.4  | 1.5 | 7.5  |
| 31  | 14.2  | 2 .8 | 1.7 | 9.7  |
| 32  | 16. 4 | 2.5  | 2.3 | 11.6 |
| 33  | 13.0  | 2.5  | 2.0 | 8.5  |
|     |       |      |     |      |

## 第5表 国民総生産と食料輸入(単位%)

|      | 国民総生産に占める飲食費の比率 | 飲食に占める食料輸入の比率 |
|------|-----------------|---------------|
| 911年 | 27.9            | 14.3          |
| 27   | . 32.3          | 10.0          |
| 28   | 32.6            | 9.8           |
| 29   | 31. 9           | 11.3          |
| 30   | 30.9            | 10.9          |
| 31   | 29. 2           | 9.6           |
| 32   | 27. 9           | 8.8           |
| 33   | 28. 2           | 8.9           |
|      |                 |               |

## 第6表 主要商品の輸入依存度 (単位%)

|       | 金属機械 | 化学   | 繊維    | ゴム・皮革 |
|-------|------|------|-------|-------|
| 9—11年 | 16.0 | 7.0  | 33.8  | 21. 9 |
| 27    | 4.4  | 4.6  | 30.1  | 26. 2 |
| 28    | 4.5  | 6.7  | 32.3  | 29.1  |
| 29    | 6.1  | 5.9  | 26.0  | 25.0  |
| 30    | 5.5  | 7. 9 | 23. 2 | 27.5  |
| 31    | 6, 8 | 7.8  | 27.9  | 30.4  |
| 32    | 7.8  | 7.1  | 25.0  | 27.6  |
| 33    | 5.3  | 6.8  | 24.7  | 29.6  |
|       |      |      |       |       |

成におけるその比重の増大からするものといえよう。

たことによるものである。そこでこれらの商品における輸入依存度の低下は、

| 大にもとづくものである。また繊維の              |                                | 第<br>9—11<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33 | 3                              | 金/                              | 要商品<br>3. · 機<br>29. 2<br>26. 9<br>45. 9<br>46. 1<br>45. 0<br>48. 5<br>52. 2<br>53. 7 |                                 | 化学<br>17.2<br>23.1<br>23.3<br>24.3<br>25.9<br>25.4<br>26.7 | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:     | <ul><li>総約</li><li>28.</li><li>16.</li><li>15.</li><li>15.</li><li>14.</li><li>12.</li></ul> | (単位<br>維 =<br>8<br>1<br>6<br>5<br>9<br>3 |                                | 8<br>2<br>5<br>2<br>2<br>0<br>1 |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 輸入依存度が低下したのは、化学繊維や合成繊維の比重が高くなっ | 度が低下した原因はもっぱら金属・金属製品や機械の国内生産の増 | 三年の七七%へと上昇を示している。そこで金属・機械の輸入依存                      | に対する金属鉱・くず鉄輸入の比率は戦前の六・五%から二八一三 | である。そのうち金属・機械の依存度についてみると、金属の生産額 | の三五%、繊維の輸入依存度の低下によるものが二五%となるわけ                                                        | 成の変化によるもの四〇%、金属・機械の輸入依存度の低下によるも | の輸入依存度の低下を要因別にそのウェイトをみると、大体生産構                             | 化学の比重が上昇したことなどがわかる。これから食料・燃料以外 | い繊維、ゴム・皮革の比重が低下し、輸入依存度の低い金属・機械、                                                              | が低下したこと、第二に、工業生産の構成において輸入依存度の高           | ることができる。すなわち第一に、金属・機械と繊維の輸入依存度 | 二つの表から戦前と戦後とを比較すると、次のような特徴をよみと  |

重化学工業の発展、

生産構

 $\bar{\bar{\mathbf{A}}}$ 

77.2

67.3

59.0

37.0

7.7

の間に三割ほど低下した原因として、

その四分の

一を食料の自給度

といえ

結局国民総生産に対する輸入依存度が、

戦前と戦後二八

向

上に、

あとの部分は重化学工業の発展にもとづいたもの

63.0%

第8表 輸入総額と援助輸入 (単位100万ドル)

援助輸入(B)

193

404

461

535

**36**0

157

なお

わが国の輸入依存度の低下に大きく貢献したもの

とい

え

かに他方重化学工業の

発展は燃料の輸入の増大をもたらした

う。が、

5

| 大きな基盤をなしたことは疑問のないところであろう。 | 以上を占めていたことからして、その大きな役割がうかがわれる。  | る援助輸入の比率をみると、第八表の                             | 20                              | 22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27 |                                 | 輸                               | 300<br>52-<br>68-<br>90:<br>97-<br>1, 99:<br>2, 028 | 6<br>4<br>4<br>5<br>4<br>5     |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| いところであろう。                 | の大きな役割がうかがわれる。これが戦後の高い成長のための一つの | 助輸入の比率をみると、第八表の如くである。これからすくなくとも二五年までは総輸入額の六〇% | とかといわれ、種々批判がなされている。しかしいま輸入総額に占め | 資の売上代金、すなわち見返資金が独占資本の救済のために使われた  | るものであり、単なるアメリカの不況対策であったとか、対日援助物 | うとしたり、またそれはアメリカの余剰物資であり、日本の要求せざ | 無視することができない。もちろんそれが今日借款として処理されよ                     | しかし二七年以前の輸入については、援助輸入の役割および地位を |

# 第四節 経済成長と資本形成

は限界資本係数の逆数である。いま限界資本係数を一定すれば、成長率の大きさは貯蓄率の大きさによっ た。それは  $\frac{\triangle Y}{Y} = \frac{S}{Y} \cdot \frac{\triangle Y}{I}$  であらわされる。すなわち $\triangle Y$ は成長率であり、S Yは貯蓄率であり、Y Iて決定されるわけである。すなわち貯蓄率が高ければ高いほど、成長率が高いこととなる。 ロッドの成長理論によって、成長率と資本係数および貯蓄率の関係がとりあげられるようになってき

それをまず戦前のわが国について考えてみよう。

の高い貯蓄率をもたらしたものとして次のものがあげられている。 戦前におけるわが国の高い成長率は、また高い貯蓄率によって支えられてきたといわれている。またそ

式に浸潤されることがなかったわけである。 その悲惨なる生活に馴れ、また勤倹貯蓄を一つの美徳として教えこまれてきた結果、 第 一は、欠乏に耐える生活慣習からするものである。 すなわち長い封建制度のもとにあって一般大衆は 他国の高度な生活様

判定し難い。しかし資本主義の進展とともにわが国でも独占、集中化が進められ、 第二は、所得の不平等によるものである。 戦前のわが国において、どれほど所得が不平等であったかは 所得の不平等化が生じ

第四節 経済成長と資本形成

る。

思われ る。 そこで ح の不平等化が高い資本蓄積をもたらした要因として、 あげられるわ

政策の三つを活用したわけである。 充実や産業の発達のために使用されたし、 第三は、政府の政策によるものである。 て資本蓄積の地盤がつちかわれきた。 すなわち明治初期には地租として農民からとりあげた資金 政府は資本蓄積を進めるため、 赤字公債の発行、 日銀券の増発、 租税政策・公債政策 市中銀行の信用創造などによ ・貨幣

が増加し、 に最近では服装に対する関心が高まってきたとともに、電気冷蔵庫・電気洗濯機・テレビなどへの購買力 は直接資本蓄積を阻 の所得分配が高まってきた。それは一方では、戦後の企業利潤を制約した要因となったとともに、 翼として労働運動が活潑になり、 きである。 これらのものが重なりあって戦前の資本蓄積を進めてきたが、 いわゆる「消費革命」を現出せしめ、 すなわち戦後の風潮からして従来みられたような節倹の気風が失なわれてきている。 労働者における地位の向上をあげることができる。すなわち戦後における経済民主化の 止する要因となったわけである。 労働者の組織化がはかられるようになってきた。それから当然労働者 貯蓄の精神を喪失せしめている。 第二に、 戦後の消費慣習あるいは生活様式を考える 戦後若干その様相 が変ってきている。 他方で

それにもかかわらず、

戦後における資本蓄積はいちじるしいものがある。

それは戦後にお

がける高

|             |                  |                   | 第1              | . 表                | 国内            | 総投資               | 筆の国               | 国民総             | 支出     | に対す            | トる比              | 二率(               | 単位?               | %)                |                  |
|-------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |                  |                   |                 |                    |               | 固                 | 定                 | 投 資             |        | 在              | 庫                | 投 資               |                   |                   |                  |
| 第四          |                  |                   |                 | 国<br>総投資           |               | 民間                | 引                 | 政系              | 于      | 民間             | Ŋ                | 政府                | 于                 | 個住                |                  |
| 四節          | 9_               | —11年              |                 | 19.                |               | 9.                | 9                 | 3. :            | 2      | 4.             | 5                | 0.                | 02                |                   | 4                |
|             |                  | 21年               | 度               | 22.                | 2             | 7.                |                   | 5.              | 5      | 5.             | 9                | 0.                | 8                 | 2.                | . 2              |
| 経済          |                  | 22                |                 | 26.                |               | 7.                |                   | 7. 8            | 8      | 6.3            | 3                | 3.                | 3                 | 1.                | 7                |
| 成           |                  | 23                |                 | 28.                |               | 7.                |                   | 6. 9            |        | 8.8            | 3                | 2.                | 7                 | 1.                | 8                |
| 成長と資本形成     |                  | 24                |                 | 24.                |               | 8.                |                   | 6. 9            | 9      | 6. :           | 2                | 2.                | 0                 | 1.                | 1                |
| 資本          |                  | 25                |                 | 25.                |               | 9.                |                   | 6. 2            |        | 9. 3           |                  | -1.               | 4                 | 1.                | 5                |
| 彩           |                  | 26                |                 | 30.                |               | 11.               |                   | 6. 5            |        | 10.            |                  | 1.                |                   |                   | 3                |
| 成           |                  | 27                |                 | 27.                |               | 11. (             |                   | 7. 2            |        | 6. 5           |                  | 0.                |                   |                   | 6                |
|             |                  | 28                |                 | 27.                |               | 11.               |                   | 8. 9            |        | 5. 8           |                  | 0.                |                   |                   | 8                |
|             |                  | 29                |                 | 23.                |               | 10. 2             |                   | 8. 2            |        | 3. 5           |                  | -0.2              |                   | 1.                |                  |
|             |                  | 30<br>31          |                 | 25.                |               | 9. !              |                   | 7.4             |        | 5. 5           |                  | 1.0               |                   |                   | 7                |
|             |                  | <b>3</b> 2        |                 | 31. 9              |               | 14. 9             |                   | 7. 3            |        | 7. 6           |                  | 0.3               |                   | 1.                |                  |
|             |                  | 33                |                 | 31. 6<br>27. 6     |               | 16.7              |                   | 8. 3            |        | 4.7            |                  | -0.               |                   | 2.                |                  |
|             |                  | 34                |                 |                    |               | 15.8              |                   | 8. 7            |        | 0. 2           |                  | 0.                |                   | 2.                |                  |
|             |                  |                   |                 |                    |               |                   |                   |                 |        |                |                  |                   |                   |                   |                  |
|             |                  | 54                |                 | 35. 1              | L             | 17. 3             | 3 <sup>.</sup>    | 8. 5            | 5      | 6. 8           | 3                | 0. 3              | 3                 | 2.                | 2                |
|             | 八                |                   | ٤               | 33. 2              | 人             | る                 | 如                 |                 |        | み              | で                |                   | の                 | 国                 | 率                |
|             | %                | 本形                | と、毎             | ح                  | 人             | る比                | 如く                | 次               | るこ     | み              | で達               | Ļ                 | の如                | 国民                | 率か               |
|             | %<br>は           | 本形                | と、第三            | これら                | 人             | る比率               | 如くで               | 次に国             | るこ     |                | で達               | Ļ                 | の如                | 国民                | 率か               |
|             | %はもち             | 本形成率は             | 第三表             | これら                | 人             | る比率が              | 如くであ              | 次に国             | ることがわ  | みると、政          | で達してい            | し、戦後              | の如くであ             | 国民総支出             | 率か               |
|             | %はもち             | 本形成率は約            | 第三表の            | これらを世              | 人             | る比率が              | 如くである。            | 次に国内総           | ることがわか | みると、政府         | で達してい            | し、戦後では            | の如くで              | 国民総支出に            | 率か               |
|             | %はもち             | 本形成率は約三〇          | 第三表の如           | これらを世界主            | 人貯蓄も大きくな      | る比率が              | 如くであ              | 次に国内総           | ることがわ  | みると、政府関        | で達しているこ          | し、戦後では最           | の如くである。           | 国民総支出に対           | 率か               |
|             | %はもち             | 本形成率は約三〇          | 第三表の如           | これらを世界主            | 人貯蓄も大きくなっ     | る比率が              | 如くである。これか         | 次に国内総貯蓄に        | ることがわか | みると、政府関係分      | で達していることが        | し、戦後では            | の如くである。これ         | 国民総支出に対           | 率からもよみとられ        |
|             | %はもちろんのこと、       | 本形成率は約三〇          | 第三表の如くであ        | これらを世界主要国          | 人貯蓄も大きくなっ     | る比率が大きいことが        | 如くである。これから        | 次に国内総貯蓄につ       | ることがわか | みると、政府関係分      | で達していることがわ       | し、戦後では最低ニニ        | の如くである。これか        | 国民総支出に対する比        | 率からもよみとられる       |
|             | %はもちろんのこと、       | 本形成率は約三〇          | 第三表の如くである。      | これらを世界主要国の資        | 人貯蓄も大きくなってきて  | る比率が大きいことがわか      | 如くである。これからやは      | 次に国内総貯蓄について     | ることがわか | みると、政府関係分      | で達していることがわか      | し、戦後では最低二二%       | の如くである。これ         | 国民総支出に対する比率か      | 率からもよみとられるが、     |
| <i>[7</i> ] | %はもちろんのこと、西ド     | 本形成率は約三〇%近くで、     | 第三表の如くである。こ     | これらを世界主要国の資        | 人貯蓄も大きくなってきてい | る比率が大きいことがわかる     | 如くである。これからやはり     | 次に国内総貯蓄についてみ    | ることがわか | みると、政府関係分が非常に  | で達していることがわかる。    | し、戦後では最低二二%から     | の如くである。これから戦前     | 国民総支出に対する比率から     | 率からもよみとられるが、い    |
|             | %はもちろんのこと、西ドイツ   | 本形成率は約三〇%近くで、英    | 第三表の如くである。これか   | これらを世界主要国の資本形      | 人貯蓄も大きくなってきて  | る比率が大きいことがわかるが、   | 如くである。これからやはり個人   | 次に国内総貯蓄についてみる   | ることがわか | みると、政府関係分が非常に増 | で達していることがわかる。ま   | し、戦後では最低二二%から     | の如くである。これから戦      | 国民総支出に対する比率から     | 率からもよみとられるが、いま   |
| <u>n</u>    | %はもちろんのこと、       | 本形成率は約三〇%近くで、英米の  | 第三表の如くである。これから  | これらを世界主要国の 資本形成率   | 人貯蓄も大きくなってきてい | る比率が大きいことがわかるが、   | 如くである。これからやはり個人貯  | 次に国内総貯蓄についてみると、 | ることがわか | みると、政府関係分が非常に増 | で達していることがわかる。また固 | し、戦後では最低二二%       | の如くである。これから戦前の一   | 国民総支出に対する比率か      | 率からもよみとられるが、いま国内 |
| <u>—</u>    | %はもちろんのこと、西ドイツの一 | 本形成率は約三〇%近くで、英米の一 | 第三表の如くである。これから日 | これらを世界主要国の 資本形成率 で | 人貯蓄も大きくなってきてい | る比率が大きいことがわかるが、最近 | 如くである。これからやはり個人貯蓄 | 次に国内総貯蓄についてみる   | ることがわか | みると、政府関係分が非常に増 | で達していることがわかる。また固 | し、戦後では最低二二%から最高三二 | の如くである。これから戦前の一九% | 国民総支出に対する比率からみると、 | 率からもよみとられるが、いま国内 |
| <u> </u>    | %はもちろんのこと、西ドイツ   | 本形成率は約三〇%近くで、英米の  | 第三表の如くである。これから  | これらを世界主要国の 資本形成率   | 人貯蓄も大きくなってきてい | る比率が大きいことがわかるが、   | 如くである。これからやはり個人貯  | 次に国内総貯蓄についてみると、 | ることがわか | みると、政府関係分が非常に  | で達していることがわかる。また  | し、戦後では最低二二%から     | の如くである。これから戦前の一九  | 国民総支出に対する比率から     | 率からもよみとられるが、いま国  |

|            | 34                                      | 33         | 32         | 31      | 30         | 29        | 28      | 27        | 26         | 25     | 24         | 23           | 22          | 21年度      | 9—11年            |                |              |
|------------|-----------------------------------------|------------|------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|------------|--------|------------|--------------|-------------|-----------|------------------|----------------|--------------|
|            | 12,630                                  | 10, 505    | 8,883      | 7, 698  | 6, 343     | 5, 555    | 4, 733  | 3, 594    | 2,800      | 2,070  | 1,577      | 1,077        | 566         | 244       | 12               | 資本減耗引          |              |
|            | 3, 852                                  | 3, 199     | 4,069      | 4, 765  | 2, 737     | 2, 125    | 2,972   | 1, 964    | 2, 144     | 1,920  | 376        | 23           | - 44        | - 11      | ယ                | 法氏人權           | 第2表          |
|            | 16, 286                                 | 11,617     | 10,642     | 9, 388  | 8, 296     | 5, 848    | 5, 230  | 6, 889    | 7, 176     | 4,098  | - 431      | - 80         | - 399       | 83        | 21               | 面大商港           | 国内における総貯蓄の状況 |
|            | 8,206                                   | 6, 112     | 6, 147     | 3,804   | 3, 408     | 3, 039    | 3, 942  | 3, 388    | 4,522      | 3, 513 | 5, 514     | 3, 175       | 1, 480      | -226      | 1<br><del></del> | 政府経常 親         | る総貯蓄の        |
|            | 835                                     | 1, 137     | -1,066     | -1,375  | 919        | 560       | - 947   | 33        | 1,575      | 1,713  | 746        | 212          | 70          | 1 55      | ,<br>1           | 控除国際 収 支 差     | )状況          |
|            | 852                                     | -2,242     | -1,497     | - 320   | 1, 270     | 1, 514    | 1, 955  | 978       | 1, 565     | 186    | 2,013      | 3, 539       | 1, 919      | 908       | ا<br>د           | 誤差及び<br>脱<br>漏 | (単位億円)       |
|            | 43, 991                                 | 28, 059    | 31, 793    | 29, 515 | 21, 135    | 17, 521   | 19, 780 | 16, 780   | 16, 638    | 10,073 | 8, 306     | 7,522        | 3, 452      | 1,054     | 32               |                |              |
| して卸売物価指数およ | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | いまその一つの指標と | あげることができる。 |         | るインフレーションを | 第一に、単後におけ |         | えることとしよう。 | ついて、次に検討を加 |        | 率を可能にした理由に | 貯書率 高 \ 資本形成 | 子言ないこうとことなる | ではそのような高い | 7                | ることがうかがわれ      | 三%より高くなってい   |

たらしたこととなる。すなわち賃金の上昇は物価の上昇に追いつくことができなかったことによるもので び東京消費者物価指数をみると、第四表の如くである。これから二六年までの物価上昇は、強制貯蓄をも

308.9

312.1 316.2

K T

卸売物価指数と消費者

第4表

第3表

世界主要国に

イギリス

13

14

15

16

16

ある。

(単位)

西ドイツ

19

20

22

ると、 林水産業などの政府資金 資本係数の高い基幹産業である電力 る全金融機関設備融資に占める復金融 ならない。 て復金融資がいかに大きな比率を占め 占める政府資金の比率を産業別 いたかがわ の比率をみると、 第二に、 ス これから石炭 運輸業、 第六表の如くである。 それは復興金融金庫 政府の役割をあげなけ かる。 いま二四年三月末におけ さらに衰退産業たる農 ・電気・海運に 第五表の如くであ また産業設備投資 の依存が大 これから にみ 融 お れ

資

る。

32

33

34

きかったことがわかる。

368.8

344.8

348.3

ガ

第 5 表

### 全金融機関設備資金融資に占める復金融資の比率

|   |   | (単位%) |
|---|---|-------|
|   |   |       |
| 石 | 炭 | 93. 1 |
| 鉄 | 鋼 | 73. 4 |
| 化 | 学 | 65.3  |
| 電 | 気 | 92. 9 |
| 海 | 運 | 84.0  |
| 繊 | 維 | 44.9  |

## 第6表 産業設備投資に占める政府資金の比率 (単位%)

|         | 26     | 28     | 31     | 32     | 33     |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 鉱 業     | 6.60   | 2.40   | -16.58 | - 1.41 | 9. 99  |
| 金属工業    | 10.03  | 6.78   | - 1.54 | 3.59   | 1.81   |
| 機械工業    | 2.70   | 2. 15  | 4. 57  | 4.88   | 2.03   |
| 化学工業・窯業 | 3. 31  | 1. 54  | 1.78   | 3.44   | 4. 93  |
| 繊維工業    | 0.11   | 7.51   | 2. 67  | 2.06   | 1. 65  |
| 農林水産業   | 29.73  | 29. 08 | 16. 28 | 20.27  | 35.38  |
| 電気ガス事業  | 34. 97 | 38.81  | 21.63  | 26. 11 | 19.85  |
| 運輸業     | 29.44  | 27. 55 | 6. 91  | 12.95  | 16. 75 |
| 商業その他   | 3. 53  | 5. 98  | 2.41   | 4.65   | 4.97   |

四四四

## 第7表 国民総支出に占める が存む次のよる 6)

| 以府技 | 資の比率 |
|-----|------|
|     | (単位% |
| 21年 | 8.3  |
| 22  | 10.7 |
| 23  | 8.9  |
| 24  | 8.0  |
| 25  | 5.9  |
| 26  | 5.4  |
| 27  | 6.2  |
| 28  | 8.1  |
| 29  | 7.9  |
| 30  | 7.2  |
| 31  | 6. 7 |
| 32  | 7.8  |
| 33  | 9.0  |

出に占める政府資本形成の比率をみると、 社会的間接資本に対するものであり、

いま国民総支

第

表

如くである。

これから大体国民総支出に占める政府

投資の比率が一〇%内外であることがわかる。 このほ かに政府は租税制度あるいは技術指導を通

じて、 無視することはできない。 間接に民間の資本蓄積を促進してきたことも

くに金融機関からの借入れが多いことが類推される。 れから当然他人資本の比率が高まってきていること、 比較するといちじるしく低下していることがわかる。 それは企業における資本構成からもみられるところであ いまそれを自己資本比率からみると、第八表の如く これから戦後の企業では自己資本比率が戦前に 第8表 企業における自己 資本比率(単位%) 61

26

16

32

39

37

35

39

39

37

33

33

31

る。

第

金融機関

によるものをあげることができる。

である。

昭和11年 21

このように戦後にお

いては企業からの借入金の要求が

第四節

経済成長と資本形成

24

25

31 32 33

34

30

四五

戦後において経済を早急に復興させ、さらに発展させる必要からやむをえなかったものと思われる。 ような日本銀行の金融機関への貸出の増加が日銀券の増発をもたらし、 してきた。もちろん銀行が日本銀行から借入れをして、貸出すことは異常といわざるをえない。 銀行などの金融機関の貸出資金が不足した。それを日本銀行からの借入金によってカバ それがまたインフレをひき起こす これは

かし他方では借入資金を設備の拡大に使用することによってやがて生産の増大をもたらし、 経済成長

への要因となったことも事実である。

引締め政策がとられるところとなったのはその好例である。 していたといえよう。たとえば二八年度と三一年度に国際収支すなわち手持外貨の枯渇化がおこり、 もちろんそのように日銀借入れをしてまでも企業に貸出をすることは、景気を過熱化する危険をも包蔵

行なったりすることは世界経済の発達に追いついてゆくためにはとらざるをえなかったし、そのためにオ たほうが手数がすくなく、かつ有利であったためなかなかオーバー・ もちろん日本銀行の市銀への貸出金利を市銀の民間企業への貸出金利よりも高くしておけば、 ー・ローンもやむえざるものであった。また銀行は預金を集めるよりも日銀から借入れて貸出に廻 戦後わが国の民間資本蓄積が不足したなかで、企業が生産設備を増設したり、合理化・近代化を 口 l ンを是正することができなかっ 日銀

の増大を防ごうとしなかった。 興をはばむこととなるからである。そのため日本銀行は公定歩合を引上げることによって、 とをおそれたためである。 銀行の公定歩合を引上げると、 貸出金利を下廻っているところに問題がある。 ら借入れをしてまで貸出すことがないわけである。ところが戦後は一貫して日銀の公定歩合が銀行の ことに国際間 ただその間接的手段として高率適用制度がとられてきた。 それにともなって各種の金利が引上げられて、 の競争が激しくなると、金利高からする日本商品 これは政府の低金利政策によるものである。 経済の発展が阻止され の割高 銀 すなわち日本 行へ が輸出 の貸出 市

が それは日本銀行が各取引銀行ごとに貸出標準額を定めて、その額までは普通の低利な公定歩合で貸出 それを超える分に対しては懲罰的な高率の金利で貸出す制度である。 それにもかかわらず、 日銀信用

**-1,** 923 -2,2652, 598 2, 793 とがわかる。 の増減状況をみると、 ・二三年・二九年・三〇年を除いては増加しているこ このオーバ ー・ローンに対しては今日賛否両 第九表に示すように戦後二二年

第9表 日銀信用の増減状況 (単位億円)

21年度

22

24

25

26

27

28

29

30

422

53

630

867

517

703

1,084

1, 204

第四節 経済成長と資本形成

七

になるので、 供給方式にとらわれてオーバー・ローン方式によるものを無視すると、 金と外貨との買入れによって供給するというルートのあることを認めてはいるが、金と外貨を通ずる通貨 力を強めるという点で、 かるのは妥当でなく、 正しいやり方ではないとしている。 むしろ好ましい状態でさえあるとしている。 それによって日本経済の成長を高めるとともに日本銀行の市中銀行に対する統制 また経済成長にともなら必要通貨を かえって経済成長率を低めること

\$ ばなるほど、 漸次緩和し、 もたせるが、 の実情とあいいれないものとなる。アメリカのように中央銀行の貸出が過小な場合にはそのような感じを のはあやまりだとするものである。 しかしそれに対し日本銀行の吉野俊彦氏は真正面から否定している。まず中央銀行の貸出が巨額 市中銀行に対するプレッシャーを強め、中央銀行の金融調節を容易にするという主張は日本 日本の場合は逆に金融調節を困難にするとしている。 わゆる自由化を促進してきている時に、金や外貨を裏づけとする通貨供給方式を無視する また世界各国が貿易管理・為替管理を

きたことからしても、オーバ からして、 ずれにせよ戦後における民間資本蓄積の不足・長期資金調達機構の未発達、 オーバ から幾多の弊害を生じてきたことからしても、 1 0 H 1 ンを通ずる資本蓄積の増大も「必要な悪」として認めざるをえなかったであろ ー・ローン方式に対して反省が加えられる必要があろう。 また最近ある程度経済の正常化が生じて 国庫 資金の引揚超過など

入は日本経済の近代化・合理化に対して大きな役割を演じたものといえよう。 経済の成長を促進せしめるにあづかって力あったものと思われる。ことに技術水準の遅れていた機械 生活の上昇に大きく働いたとともに、 第四に、 海外の影響をあげることができる。 産業復興の基礎を与えた。 たしかに戦後にみられたガリオアおよびエロア資金は国民 またそれ以降における貿易の増大は日本

いるが、 それ以上に外資導入・技術提携をあげる必要があろう。もちろんそれらにはそれぞれ問題がひそんでは 戦後の資本形成を考える場合無視することができない。

近では投資が先行して、あとから貯蓄が附随するという考え方に変ってきている。いまそれをシュムペー ター、ケインズにしたがってみよう。 と異なるものである。従来は貯蓄がまずあって、それによって投資が生ずると考えられていた。それが最 最後に、高い成長率が高い資本形成率をもたらしたことをあげよう。もちろんこの考え方は従来のも

蓄はそのあとから物価騰貴にともなう強制節約の経路をへて生ずるものとみられている。 るとは考えられていない。 発展が生ずることになる。 シュムペータの考えでは、企業者が新しい技術を導入し、生産要素の新結合を遂行することから経済の ズの場合は、 有名な「投資乗数理論」によって説明されている。すなわちそこではまず投 むしろ銀行信用の創造と企業者の新結合の結びつきからまず投資が先行し、 その場合新結合遂行に必要な資金は、 決して過去の貯蓄のプール それに対してケ から供給され 資が あ n

第四節

経済成長と資本形成

の増加と等しいだけの貯蓄の増加が自動的に発生するとするものである。 限界貯蓄性向の大きさによってその投資の増加の何倍かの所得の増加がみられるとともに、 その投資

からもうかがわれるところである。 題点として資本供給の不足があげられていたが、むしろ資本需要の不足こそ問題であるとされていること セにおいて後進国においても妥当することが指摘されている。すなわち従来後進国の資本形成における問 るものといえよう。もちろんこの考え方は資本の過剰な国において妥当すると考えられていたが、 たしかにこのように考えてくると戦後わが国における資本蓄積は、 高い投資率からする所得の増大によ ヌルク

たしかに所得の増大は次に消費需要、投資需要の増大をもたらし、そこにいわゆる加速度原理が働くこ そのようにして高い成長率は高い資本形成をもたらすこととなるのである。

は語ることができないといえよう。 の要因が関係をもっているといえよう。 もちろんそれらの要因はそれぞれ関係をもつものである。戦後のインフレーションに関しては戦後の財 オーバー・ロ ーンが大いにあづかって力あるものである。また高い成長率となれば、すべて いずれにせよ戦後の経済成長を考える場合、資本形成を無視して

# 第五節 経済成長と需要

わけである。 それに見合うだけの需要の増大がなければ、経済は破綻をきたすことからして当然のことといえるであろ ケインズの「一般理論」以降、供給面よりも需要面に経済分析の重点が置かれるようになってきた。 ことに資本主義経済の脆弱性がその過剰生産にありとすれば、それだけ有効需要の増大が問題となる れはわが国の経済成長を考察する場合にも妥当するものと思われる。それはいくら生産が増大しても

る。 とに分けることとする。 二次の中間需要)を喚起する。そして同じように第三次、第四次……の中間需要を派生していくの 指すものである。 企業の設備投資・政府投資・住宅投資に分けられる。これらの最終需要の大きさは家計・企業の所得と政 ことができる。 もちろん需要といっても、いろいろのものを考えられる。まず第一に、最終需要と中間需要とに分ける しかしここではこの分類はそれほど問題とはならない。 中間需要とはある製品を生産する場合に購入する原材料 またこの第一次の中間需要を充足するためには、さらにその原材料部門の中間需要 この場合投資は固定資本形成と在庫投資とに分けられる。さらに固定資本形成は そこで第二に、 (第一次中間需要) などのことを 最終需要を消費・投資 ·輸出 であ

五

第五節

経済成長と需要

府の歳入の大きさによって決定される。

ことに二二・二三・二六年度のものは大きく、 がわれる。 戦後ずっと戦前のものを大きく上廻っている。ことに三一年度以降は異常な高さにまで達しているといえ 占める比率が圧倒的に大きいことがわかる。またその推移をみると二五年度までは戦前の比率を大きく上 3 業および政府の支出内容は技術の進歩や消費パターンおよびパターンの変化によって変ってくるし、 まかなわれる。 宅建設にあてる。 已資金ですべて充足されるとは限らず、その不足する分は金融機関を通じて家計の貯蓄を吸収したりして っていたが、 すなわち家計は所得の いま国民所得統計から需要の構成比率をみると、第一表の如くである。これから需要のうちで消費の ターンも変化するものである。この結果最終需要の構成も時の経過にともなって変ってくるものであ それに反し財貨・サービスの輸出が占める比率は、戦前のものより大きく下廻っていることがうか さらに在庫品増加についてみると、二九・三三年度を除いて戦前の比率を大きく上廻っている。 それ以降は二九年度を除いて下廻ってきていることがうかがわれる。 政府も一つの経済主体として財貨およびサービスの購入を行なうのである。また家計、企 企業はその所得を設備投資および在庫投資に向ける。 一部を預金・有価証券・投資などの貯蓄に向けるが、大部分を消費財 それらからその変動の巾が大きいことがみられる。 なお企業の投資資金は必ずしも自 それに対して投資は

次に実質国民総支出の構成比率の推移からみると、第二表の如くである。

本表と前表との相違はもちろ

|       | 消費    | 投資    | 財貨・サービスの輸出 | 計     | 在庫品 増 加 |
|-------|-------|-------|------------|-------|---------|
| 9—11年 | 65.2  | 11.6  | 19.5       | 96.3  | 3.7     |
| 21年度  | 77.9  | 14.8  | 1.0        | 93.7  | 6.3     |
| 22    | 73. 2 | 15.8  | 2.0        | 91.0  | 9.0     |
| 23    | 70.8  | 15.5  | 2.8        | 89. 1 | 10.9    |
| 24    | 71.7  | 15.0  | 5. 9       | 92.6  | 7.4     |
| 25    | 65. 7 | 16. 1 | 10.9       | 92.7  | 7.3     |
| 26    | 58. 1 | 16.9  | 14.8       | 89.8  | 10.2    |
| 27    | 63.5  | 18.1  | 12.1       | 93.7  | 6.3     |
| 28    | 63.9  | 19.5  | 11.4       | 94.8  | 5.2     |
| 29    | 67.5  | 17.9  | 11.6       | 97.0  | 3.0     |
| 30    | 65.0  | 16.7  | 11.9       | 93. 7 | 6.3     |
| 31    | 60.2  | 21.0  | 12.0       | 93.2  | 6.8     |
| 32    | 60.0  | 23.8  | 12. 1      | 95.9  | 4.1     |
| 33    | 63.7  | 24.0  | 11.9       | 99.6  | 0.4     |
|       |       |       |            |       |         |

ある。 指数、 を上廻っている。 輸出入単価指数でそれぞれ実質換算されたもので 数、 個人消費支出や政府の経常支出は総合消費財物価 政府の投資支出の占める比率が大きく戦前のもの ものを大きく上廻っている。 表は実質額でとられている点にある。すなわち、 前表は名目額でとられたものであるのに対し、 のより下廻っていることがわかる。 人消費支出や政府支出 それに対し国内総投資の占める比率は、 在庫品増加は在庫物価指数、 そのようにして求められた第二表からして 政府の投資支出や設備投資は生産財物価指 設備投資は二四 の占める比率は戦前のも その内訳でみても、 経常海外余剰は ・二五・二六・ 戦前の

んとりあげられた項目が異なることにもよるが、

三〇年度を除いて、

在庫品の

増加では二九・三三

徭 2 表 実 質 H **光** (単位%)

田 総支 圧 9 華 坂

| 34    | 33    | 32    | 31   | 30    | 29   | 28    | 27    | 26   | 25    | 24    | 23    | 22      | 21年度  | 9—11年 |                  |
|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------------------|
| 57.0  | 62. 6 | 61.2  | 61.9 | 63. 3 | 64.8 | 64.7  | 63.4  | 59.9 | 62. 1 | 64. 2 | 60.2  | 64.9    | 62.8  | 65. 5 | 個人消費 支 出         |
| 9.9   | 10.6  | 10.2  | 10.7 | 10.8  | 11.6 | 11.4  | 11.8  | 11.0 | 11.3  | 11.2  | 9.8   | 6, 4    | 10.3  | 15.5  | 政府の経常支出          |
| 35. 4 | 27.3  | 30.0  | 29.6 | 25. 1 | 22.7 | 25. 8 | 24. 3 | 26.8 | 24.7  | 27.6  | 33. 7 | 32.6    | 30.9  | 18.9  | 国<br>改<br>资<br>资 |
| 8.9   | 9.0   | 7.8   | 6.7  | 7.2   | 7.7  | 8.1   | 6.2   | 5.4  | 5.9   | 8.0   | 8.9   | 10.7    | 8.3   | 3.1   | 政府の投資大出          |
| 19.5  | 17.8  | 17.6  | 15.3 | 10.9  | 11.7 | 11.9  | 11.4  | 10.5 | 10.9  | 11.1  | 13.4  | 12.1    | 15. 1 | 11.2  | 設備投資             |
| 7.2   | 0.5   | 4.6   | 7.6  | 7.0   | 3.3  | 5. 8  | 6.7   | 10.9 | 7.9   | 8.5   | 12.4  | 9.8     | 7.5   | 4.6   | 在庫品加             |
| -2.2  | 0.5   | -1.4  | -2.2 | 0.8   | 0.9  | -1.9  | 0.5   | 2. 3 | 1.9   | -3.0  | -3.7  | -3.9    | -4.0  | 0.1   | 経衛外余剰            |
| 14.7  | 14.6  | 15. 1 | 15.0 | 14.4  | 13.7 | 12.7  | 11.6  | 11.8 | 9.9   | 5.2   | 2.6   | 1.9     | 0.9   | 22. 9 | 外国の対対            |
| 12.5  | 15. 1 | 16.5  | 17.2 | 13.6  | 12.8 | 14.6  | 11.1  | 9.5  | 8.0   | 8. 2  | 6.3   | 5.<br>8 | 4.9   | 22. 8 | 外国の国の関           |

年度を除いて、上廻っていることがわかる。

とがわかる。それは外国の受取の比率が外国の支払の比率を上廻ることによる。 経常海外余剰では二五・二六・二七・二九・三〇年度の五ヵ年を除いて、マイナスの値をとっているこ

徭 ယ 表 実質国 民総支出の増減率 (昭和9—11年=100)

| 7 | 34     | <u></u> | 32    | 31     | 30     | 29    | 28     | 27    | 26    | 25     | 24     | 23    | 22     | 21年度  | 9—11年 |         |
|---|--------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|
|   | 211.6  | 178.5   | 172.1 | 160.8  | 148.6  | 134.9 | 129.9  | 121.7 | 110.1 | 97.0   | 86. 5  | 83. 2 | 77.5   | 65.0  | 100.0 | 総 額     |
|   | 184. 2 | 170.7   | 160.9 | 152.0  | 143.6  | 133.4 | 128.7  | 117.9 | 100.7 | 91.9   | 84.8   | 76.5  | 76. 7  | 62.3  | 100.0 | 個人消費支出  |
|   | 134.0  | 122.3   | 113.8 | 111.3  | 103.3  | 100.7 | 95. 6  | 92. 3 | 77.9  | 70.9   | 62.4   | 52.4  | 31.9   | 43.3  | 100.0 | 政府の対策発出 |
|   | 394.8  | 256. 4  | 271.8 | 251.1  | 196.7  | 161.6 | 176.5  | 155.7 | 155.5 | 126.5  | 125.5  | 148.2 | 133.4  | 105.7 | 100.0 | 国総投入    |
|   | 571.7  | 502.4   | 419.3 | 338. 8 | 335. 9 | 326.0 | 333. 2 | 237.4 | 188.7 | 181. 9 | 217. 2 | 233.8 | 262. 1 | 169.8 | 100.0 | 政政の対対出  |
|   | 368.4  | 282. 2  | 269.4 | 218.5  | 143.6  | 140.9 | 137.6  | 123.4 | 102.5 | 94. 1  | 85.3   | 92. 1 | 83.7   | 87.4  | 100.0 | 設備投資    |
|   | 337. 2 | 19.3    | 173.9 | 270.1  | 203. 2 | 98.6  | 163.7  | 178.7 | 263.0 | 167.1  | 161.0  | 227.0 | 166.6  | 106.3 | 100.0 | 在庫品増加   |
|   | 128.0  | 107.3   | 106.7 | 99.1   | 88.1   | 76.1  | 67.9   | 57.9  | 53. 8 | 39.7   | 18.5   | 8.9   | 6. 1   | 2. 5  | 100.0 | が国外を対   |
|   | 147.8  | 111.4   | 117.0 | 114.3  | 83. 1  | 71.0  | 78. 1  | 55.7  | 43.3  | 32. 2  | 29. 2  | 21.9  | 18.6   | 13. 1 | 100.0 | の国外の国外の |
|   |        |         |       |        |        |       |        |       |       |        |        |       |        |       |       |         |

第五節

経済成長と需要

正正

それに対 くである。 さらにその実質国民総支出のそれぞれ 三三年度には戦前よりも七割の上昇となっている。 し政府の経常支出の伸びが小さくなっている。 れ から 戦前に比較して戦後に の増減率を戦前 おける政府の投資支出・設備投資の伸びが激しいことがわか そこでこの個人消費支出を中心にしてみることと 九一 個人消費支出でみると二六年度に戦前の水準に達 一一年を一〇〇として求めると、 第三表 0 る。 如

ある。 そのためまず個人可 これ から平均消費性向でみると、 処分所得と個 人消費支出 二六・二七・三二・三三年度の四 とか B 求 8 5 れ た消費性 カ年を除 向を求めると、 いては、 第 戦前の比率を 四 表 0 如くで

上廻っていることがわかる。

|                      | 28                   |                     | . 89                 | 9.4                  |                      | 132. 7              |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                      | 29                   |                     | 89                   | 9.7                  |                      | 92.1                |
|                      | 30                   |                     | 86                   | 5. 1                 |                      | 58.8                |
|                      | 31                   |                     | 85                   | 5.3                  |                      | 75.3                |
|                      | 32                   |                     | 84                   | 1.5                  |                      | 76.1                |
|                      | 33                   |                     | 84                   | 4.2                  |                      | 79.3                |
|                      | 34                   |                     | 80                   | 0.9                  |                      | 53. 7               |
| たことがうかがわれる。そこで戦後何故その | と、戦後における消費需要が非常に大きかっ | における個人消費支出の伸び率を考慮する | がうかがわれる。それにさらに実質国民支出 | る。以上からして戦後の消費性向が高いこと | たのは、二五・二六・三〇年度の三ヵ年であ | また限界消費性向でみても七五%を下廻っ |

第4表

9-11年

22

23

24

25

26

27

21年度

消費性向の推移

向

平均消費

84.8

97.6

104.6

100.5

101.9

86. 2 80. 9

84.4

性

(単位%)

限界消費 性 向

109.0

96.3

107. 2 24. 2

65.6

105.0

ように大きな消費需要があったかを検討することとしよう。

作農家になることによって従来地主に支払われた小作料だけ節約されたし、またそれによって勤労意欲が るものと思われる。それは第五表の国民所得に占める農業所得の比率からもうかがわれるところである。 高まったことも事実である。また戦後においても、他の産業より戦争による被害がすくなかったことにもよ 農家の地位の向上によるものをあげることができる。たしかに農地改革によって小作農家が自

| 負  | 育5表  | 国  | 民所征 | 导に占    | 言める  | ,   |  |  |  |  |
|----|------|----|-----|--------|------|-----|--|--|--|--|
|    |      |    |     | 業所得の割合 |      |     |  |  |  |  |
|    |      |    |     | (単位%)  |      |     |  |  |  |  |
|    | 9—11 | 年  |     | 1      | 6. 7 |     |  |  |  |  |
|    | 21   | 年度 |     | 3      | 1. 1 |     |  |  |  |  |
|    | 22   |    |     | 2      | 9. 1 |     |  |  |  |  |
|    | 23   |    |     | 2      | 5.7  |     |  |  |  |  |
|    | 24   |    |     | 2      | 2.5  |     |  |  |  |  |
|    | 25   |    |     | 2      | 1.2  |     |  |  |  |  |
|    | 26   |    |     | 19     | 9.9  |     |  |  |  |  |
|    | 27   |    |     | 18     | 8.8  |     |  |  |  |  |
|    | 28   |    |     | 10     | 6.3  |     |  |  |  |  |
|    | 29   |    |     | 16     | 6.8  |     |  |  |  |  |
|    | 30   |    |     | 18     | 8.0  |     |  |  |  |  |
|    | 31   |    |     | 14     | 4.5  |     |  |  |  |  |
|    | 32   |    |     | 13     | 3.8  |     |  |  |  |  |
|    | 33   |    |     | 13     | 3.7  |     |  |  |  |  |
|    | 34   |    |     | 12     | 2. 2 |     |  |  |  |  |
|    |      |    |     |        |      |     |  |  |  |  |
| 増加 | 困難   | 食料 | 豊作  | 府に     | 率を   | 700 |  |  |  |  |

なわち大体三〇年度までは戦前の占める比 難が激しかったり、 をあげることができる。 よる価格政策や、三〇年度以降における 上廻っているからである。そのほかに政 他の産業への就職 その反面終戦

・農業および機械施設への支出も増大してきている。それでもなお農村における消費水準の 一%に達している。 また戦後においては農業の近代化や機械 した。すなわち昭和二二年における農業 であったりして、農業の就業者が急激に 化によ

第五節 経済成長と需要

就業者の総就 って化学肥料

業者数に対する割合は五

伸びが第六表からうかがわれる。すなわち都市については、三一年度において戦前より一〇%上昇してい

第6表 都市および農村に おける消費水準 (9-11年=1

|      | わりる旧貨水準 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|      | (9—11年  | 11年=100) |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 都市      | 農村       |  |  |  |  |  |  |  |
| 26年度 | 70.0    | 109.4    |  |  |  |  |  |  |  |
| 27   | 83.3    | 122.3    |  |  |  |  |  |  |  |
| 28   | 85.9    | 127.9    |  |  |  |  |  |  |  |
| 29   | 100.9   | 128.5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 30   | 108.4   | 131.2    |  |  |  |  |  |  |  |
| 31   | 110.6   | 133.6    |  |  |  |  |  |  |  |
| 32   | 120.1   | 135.9    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33   | 126. 4  | 139.3    |  |  |  |  |  |  |  |
| 34   | 129, 2  | 146.5    |  |  |  |  |  |  |  |

ることがわかる。

労働条件維持のための労働基準法などのいわゆる「労働三できる。それは労働者の団結権・団体交渉権の保護助長のできる。それは労働者の団結権・団体交渉権の保護助長のの場合によるものをあげることが

果、勤労者の労働条件が上昇するところとなった。第一に、法」の制定のなかに見出すことができるであろう。その結

測することができる。 を上廻り、その後次第に増大する傾向がみられる。以上からしても勤労者の消費需要が増大したものと 労働 労所得の占める比率が上昇した。 基 準法 の制 定によって労働時間 いまそれをみると、 から 週四 八時間以内に制限された。第二に、 第七表の如くである。 これから二三年度以降 国民所得の分配にお 戦前 7 推

七二・二%から三四年度には四七・五%へといちじるしい低下を示している。 四〇・〇%を大きく上廻っているので、 次に個人消費支出に占める飲食費の比率をみると、 応消費水準が戦後低下した指標になるかも知れない。 第八表の如くである。 これからたしかに二一年度 しかしそれでもな そこでい

## 第8表 個人消費支出に占める 飲食費の比率

## 第7表 国民所得に占める 勤労所得の比率

|         | WILLY.     | 70-1           | 23721711      | 1 >            |
|---------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 笙       |            | (単位%)          |               | (単位%           |
| 第五節     | 9—11年      | 40.0           | 9—11年<br>21年度 | 38.9           |
|         | 21年度<br>22 | 72. 2<br>67. 9 | 22            | 32.6           |
| 経済成長と需要 | 23         | 63.8           | 23<br>24      | 42. 2          |
| と需要     | 24<br>25   | 64. 9<br>62. 0 | 25<br>26      | 41. 8<br>42. 6 |
|         | 26<br>27   | 59. 9<br>56. 9 | 27<br>28      | 45.7<br>47.7   |
|         | 28<br>29   | 55. 4<br>55. 1 | 29<br>30      | 50. 0<br>48. 3 |
|         | 30<br>31   | 53. 2<br>51. 7 | 31            | 49. 1          |
|         | 32<br>33   | 50. 8<br>49. 9 | 33            | 53.0           |
|         | 34         | 47.5           | 34            | 53.9           |

テレビ受像機・電気洗濯機・螢光放電管など

の供給状況からみるとよくわかる。

すなわち

第9表 全都市勤労者における 消費性向と消費水準

(単位%) 消費水準 消費性向 98.0 70.4 26年 95.6 82.5 27 28 94.2 96.3 92.6 96.0 29 90.8 100.0 30 31 88.2 105.1 110.3 32 87.5 33 87.4 117.9 123.9 34 86.1

費性向や消費水準の推移をみると、 わかる。さらにそれを第一〇表の耐久消費財 如くである。 ま二六年以降における全都市勤労者世 消費水準は上昇を示していることが これ から二六年以降消費性向は

第九

帯の

第10表 耐久消費財の供給状況

| 304.0  | 131.3  | 65.7  | 33. 8 | 14.5  | 3. 88 | 3.00 | I                                   | 10,000人当り台 | レビ吸懐  |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------------------------|------------|-------|
| 13. 38 | 12. 27 | 9.67  | 6. 35 | 5. 95 | 5. 83 | 4.20 | 0.62                                | 1,000人当り台  | 器 風 器 |
| 0. 53  | 1. 14  | 2.65  | 2. 65 | 1.70  | 1.60  | 1.54 | 0.42                                | 100人当り台    | ジオ受信  |
| 124.8  | 106.7  | 96. 8 | 79.8  | 49.9  | 29.4  | 11.4 | 1                                   | 10,000人当り台 | 電気洗濯機 |
| 64. 2  | 54. 2  | 52. 8 | 26.8  | 20.3  | 17.0  | 16.9 | 3. 2                                | 10,000人当り台 | 4     |
| 216. 2 | 182.9  | 172.9 | 162.8 | 121.5 | 83. 2 | 59.9 | 1                                   | 1,000人当り個  | 光妝電   |
| 34     | 33     | 32    | 31    | 30    | 29    | 28   | 9—11年                               |            |       |
|        |        |       |       | 1     |       | )    | 25 1 96 Es / 5 Es / 5 Es / 7 Es 7 F | 7          |       |

のような電気関係の伸びが激しいことがうかがわれる。

さらにそれを支えるものとして、戦後における社会保障制度の強化や新製品の出現などをあげることがで きる。ことに社会保障関係をみると、第一一表の如く生活保護費・児童保護その他社会福祉費・社会保険 ・失業対策費・結核対策費を含み、遂年その増加傾向がうかがわれ このような農家および勤労者の地位の向上が、消費需要の増大に大きな力となったことは事実である。 る。

すべきである。 は財政の機能として所得の平等化機能を認める場合、 これが労働組合の強化とともに、不況に対する消費需要減退の大きな阻止要因となっていることに注目 また財政支出の増大そのものもまた、 当然消費需要の増大がみられるわけである。そこで 消費需要の増大と関係をもつものといえよう。

第11表 社会保障関係費の推移 (単位制

| 1, 300 | 1, 172                                   | 1, 096 | 987 | 903 | 734 | 563        | 459  |     |     | ##li |    |   |  |
|--------|------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|------------|------|-----|-----|------|----|---|--|
| 157    | 147                                      | 133    | 129 | 128 | 125 | 107        | 78   | 贵   | 胀   | 举    | 核  | 澔 |  |
| 412    | 348                                      | 351    | 288 | 242 | 193 | 151        | 129  | 費   | 胀   | 举    | 業  | 失 |  |
| 237    | 217                                      | 171    | 122 | 108 | 95  | 51         | 39   | 贵   | 쮩   | 籴    | 以  | 竹 |  |
| 95     | 91                                       | . 75   | 73  | 66  | 52  | <b>5</b> 7 | 費一   | 会福祉 | の他社 | 戦ん   | 童保 | 児 |  |
| 396    | 367                                      | 364    | 372 | 357 | 267 | 248        | 212  | 費   | 攤   | 宋    | 沿  | 生 |  |
| 33     | 32                                       | 31     | 30  | 29  | 28  | 27         | 26年度 |     |     |      |    |   |  |
|        | V+1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | -      | T   | 2   | 1   |            | ,    |     |     |      |    |   |  |

しいものと思われる。ただ財政を通じて所得の平等化が進められているものと思う。その意味で財政支出 の増大も消費需要の増大につながるものといえよう。 戦後どれほど所得の平等化が進められたかを統計的につかまえる必要がある。もちろんそれに対してパレ 1 係数、 ヂニー係数、 ローレンツ曲線などによるつかみ方があるが、実際にそれをとらえることは難か

び大型化によるものといえよう。それだけに関連産業への投資増大や消費需要の増大へと波及して行くわ 降には二倍以上となっている。そのようないちじるしい伸びは、 れるところである。たしかに設備投資は第三表の如く二六年度以降には戦前の水準を上廻り、三一年度以 次に消費需要の増大はまた投資とくに設備投資の増大をもたらすことは、 消費需要の伸びと設備投資の近代化およ 加速度原理の作用からもみら

そこに乗数効果と加速度効果とが働くこととなるわけである。

とブロック建造方式の導入によって輸出産業としての地位を固めたし、 も家庭用電気器具に対する需要増大を契機とする電気機械工業の発展をはじめとし、 代の世界的潮流であったが、なかでも日本における影響はとくに強かったようである。 って急激に成長し、ある程度の国際競争力をそなえるにいたったのである。 まで日本の工業のなかで一番弱点といわれていた産業機械・工作機械工業までこの投資プームの影響によ ていた自動 もたらした大きな要因と思われる。 ス また投資需要の急増した理由として、 おいては段階をもって成長した新産業が、 トリップ・ミル) 一九二〇年代に成長期を迎えていた技術や産業 ン化とそれにともなう電子工業の急激な成長をまきおこすところとなった。また機械工業の分野で 車工業でも乗用車の などが日本では戦後にいたって発達の緒についたものが多く、そのうえに一九五〇年代の新 (石油化学・合成樹脂 化学工業 本格的生産 (合成繊 ・エレクトロニクスなど)もそれと同時に発達したからである。 技術革新の影響を考えなければならない。 維・合成樹脂 が開始され、 わが国において戦後一時に発達したことが設備投資の急増を (たとえばストリップ・ミル、 ・石油化学・硫安のガス源転換など) 一部の輸出もみられるようになった。さらにこれ これまで技術的に大きくたち遅れ さらに技術革新は 技術革新の波 自動車工業、 造船業でも電気熔接 それは欧 からオ 一九五〇年 家庭用電 米にお

存度は低下したといえよう。けれども貿易の重要性が低下したとはいえない。 そのひらきをうずめるものとして投資の増加がみられた。 める比率は昭和九―一一年で一九・五%であったのが、三三年度には 海外需要の役割について考察することとする。たしかに第一表に示すように輸出の総需要に占 その限りでは戦前に比較して日本経済の対外依 一一・九%と大きく低下している。

輸出 第一に、輸出は国内の消費需要とともに最終需要を増大させる効果をもっているからである。 一の増加は投資の拡大をもたらす一因をなし、 しかも新しい設備ができることによって国際競争力は たしかに

業化して加工度が高まったことからして、外貨手取率が上昇したことや、交易条件が好転して比較的すく および外国の受取の比率でも戦前の比率を大きく下廻っている。これは日本の産業構造が大きく重化学工 度の経済成長を裏づける物質的条件になった。なお第二表からみられるよう国民総支出による外国の支払 第二に、輸出は日本に不足している綿花・鉄鉱石、屑鉄・石油などの輸入を可能にするからである。た い輸出数量で所要の輸入をまかなえるようになったことなどによるものである。 に朝鮮動乱当時の特需をも含めて、とにかく輸入原材料を確保するだけの輸出が達成されたことが高

をはたしたことがわかる。そこに戦前との一つの大きな相違性がみられる。 上にみたように総需要の増大は主として国内的要因によって支えられ、 すなわち戦前では国内市 国際的な環境は副次的

された時さえあった。この特殊性を脱脚して国内市場の拡大を通じて戦後の経済成長をはかったことに、 相対的な狭隘性を貿易と植民地と軍需とでおぎなってきた。そのため国内市場は閉却され、さらに犠牲に 戦後日本経済の一つの大きな特徴がみられる。

## 第六節 経済成長と技術

り、それはインノーベーションを行なうことに求められている。そのインノーベーションこそ今日のよく とし、後者の機能を営む経済主体を企業者と叫んでいる。そして経済発展をはかるのは後者の企業者であ 環の軌道を内側から破る創造的破壊の機能とに分けている。そして前者の機能をはたす経済主体を経営者 われる技術革新とみなすことができる。 経済成長と技術との関連が真正面からとりあげられるようになってきたのは、シュムペーター以降であ シュムペーターは経済主体には二つの機能があるとし、循環の軌道をまもる受動的機能と、この循

さらに最近ではスリクター教授はその新技術が経済成長に及ぼす作用を、次の二つの経路に分けて説明

ーは、 消費財需要の開拓による作用である。すなわち新製品の創造は消費財に対する新規需要を喚起

九年の一六・〇%から一九五六年には一五・八%とほとんど同じ比率を保っていた。 この結果、 技術の創造こそが流動資産への絶えざる選好、すなわち過剰貯蓄に対する最大の敵であるとしている。 メリカでは一九二九年から一九五六年にかけて、個人可処分所得のうち自家用車、 一人当り所得水準の上昇にもかかわらず消費性向を一定水準に維持する効果を及ぼすこととなる。ア 国民総生産に対する総貯蓄の割合は、 ラジオ、テレビジョンに支出された金額の割合は九・一三%から一二・七%に上昇した。 国民総生産のいちじるしい上昇にもかかわらず、一九二 家庭用電気器具、 スリクター教授は新

力逓減の法則は成立しないとしている。 研究の限界収益が限界コストに等しくなることも予想されるわけである。 技術による投資機会の創造を重視している。そして研究開発は一つの産業であり、この産業では限界生産 授はケインズの予測にもかかわらず固定資本の蓄積が資本支出の減少をもたらさなかった理由として、 る資本支出、他の一つは新しいプロセスのための資本支出によって拡大されるわけである。 第二は、資本財需要を喚起する作用である。 もちろん非常に遠い将来では、研究規模が拡大するにともなって すなわち資本財需要は、一つは新消費財生産に必要とされ スリクター教

られるわけである。 ずれにせよ新技術が経済成長に及ぼす作用として、消費需要の喚起と資本支出の拡大との二つが考え いまそれを戦後の日本の場合について考えてみることとしよう。

まず消費財市場についてみると、 戦後とくに二七年以降における耐久消費財生産の発展がい 3 る

年に二七〇万台と四年足らずのうちに二〇倍の増産となっている。またトランジスター・ラジオの生産 成長が耐久消費財や自動車を中心とした機械工業の発展であることが、 K て指摘されている。 おいてはアメリカと伍して世界一を誇り、西欧の全生産量を上廻るまでに達している。 テレビやトランジスタ その増加率の約五〇%はこれら機械工業に占められていることがあげられている。 白書によれば三四年度の鉱工業生産増加率が二九・四%ときわめて高かった理 ー・ラジオはその花形であろう。 テレビ生産は昭和三〇年の一三万台から三四 昭和三五年度の 「経 また最近 済白書 の経済 によ

も有力な要因であったことは、 る投資の 次に資本支出との関連でみることとしよう。 比率からみると、 いかに資本支出が大きかったかがうかがわれる。 第 疑いえない事実である。 表の如くである。 資本支出の拡大が戦後におけるわが国の経済 これから欧米諸国の二〇%前後に対してわが国では三〇 いまそれを世界主要国に おける国民総生産 成 長 のもっと に占め

要因を無視することができない。 たしかにそのように新技術が消費需要の増大や資本支出の拡大をもたらしたが、 それを可能に した種

および労働三法の制定による労働者の経済的地位の向上などが消費需要の増大に大きな役割をはたしたと V まず戦後における消費需要の増大を考える場合、 すなわち軍隊および軍事工業の減廃による軍事費の減少、農地改革による農民の経済的 戦後にとられた経済民主化をとりあげなければならな 地位の向上、

日本

| 第六節 経済  | 国經濟                      | 民資 民宣        |
|---------|--------------------------|--------------|
| 経済成長と技術 | 面にでてきた。                  |              |
|         |                          |              |
|         | 倫や品質<br>におい              | 7、 当、 の外 ヨ ( |
|         | この結果価格や品質において外国製品に劣る産業も、 | から 一         |
| 六七      | 産業も、こ                    |              |

| ンス<br>19.7<br>18.8       | モンストレーション効果の発動などをあげることができよう。         |
|--------------------------|--------------------------------------|
|                          | 次に戦後における資本支出の拡大を考える場合、国内市場の拡大をあげなけれ  |
| 23.<br>21.               | ばならない。今日経済成長を規定する要因として労働力人口の増加、生産性の上 |
|                          | 昇、資本供給の増大、国内および国外市場の拡大などがある。わが国の場合には |
| у<br>17.<br>15.          | 先進国と違って労働力にしても、生産性にしても、成長の隘路にはなっていない |
|                          | が、市場の拡大ととに国内市場の拡大が最大の要因となっている。       |
| 17.                      | また戦後において高い投資率をもたらした要因として、貿易管理の存在を無視  |
|                          | することができない。貿易管理の最大の目的は戦後需要圧力の強い特殊な経済環 |
| 33.<br>26.               | 境のもとにあって、国際収支の擁護を目指すためにあったのは当然である。しか |
| る                        | し貿易管理が長く維持されてくると、本来の目的をはなれて国内産業の保護や産 |
| 占め                       | 業秩序の維持などの産業政策に対する補充的役割をはたすようになってきた。本 |
| 産産に                      | 来からすると正常な貿易機構のもとにおいては、国内産業保護政策は関税によっ |
| 民総生<br>資本形<br>民総生<br>定資本 | てなされるべきである。しかし貿易管理のもとでは関税は後退し、直接統制が前 |
| 国                        | 面にでてきた。この結果価格や品質において外国製品に劣る産業も、これによっ |

思われる。そのほかに戦後における社会保障制度の拡大、

宣伝・広告の発達、

デ

的な生産方法の導入が 合の力が強まった結果、 よりもかえって激化してきたので、争って設備の近代化がはかられた。 ところとなった。 によってコンツェ て発展することが可能 さらにそのほかに競争条件の変化や高度の資本蓄積をあげることができる。すなわち戦後では また独占禁止法によってカル ルンが解体されたとともに、 一層促進されることになった。 となったわけである。 企業は戦前のように低賃金を維持することが難かしくなった。このため労働 それが資本支出 経済力集中排除法によって独占的な巨大企業が分割され テルの形成 が禁止された。そこで巨大企業間 の拡大を保証する一つの要因と思わ 他方農地改革が行なわ の競争は れ 財 労働 閥解

行によるオーバー・ローンと政府金融機関による貸出とがあったためであるといえよう。 な設備資金が必要であった。それが民間資本蓄積の不足のもとで充足されたのは、なんとい また戦後における技術の一つの特徴として機械設備の大型化をあげることができる。 そのためには っても市中銀

借りものであったことを見逃すことができない。 年以上も技術的にみて遅れがあったことによるものである。 このような条件のもとで技術革新が経済成長の主導因をなしているが、その技術の大部分は外国からの 次のような分野において遅れの存在することが指摘されている。 それ は戦時中における空白により先進国 昭和二四年工業技術庁が発表した「技術白書

第 生産設備の自動化、 科学的管理方式における遅れである。そこで日本とアメリカとの生産性を

上化 度に遅れていたためであり、 五%程度、 比較すると、 石油の高速試掘などにとくにその遅れが目立っている。 人絹工業ですら六分の一以下という低率を示している。それはすべて自動化や科学的管理が極 戦前以上にその差が大きくなっている。たとえば石炭はアメリカの五%以下、化学工業では 鉄鋼業における高速度大量圧延技術、 紡績業におけるスーパ 1 . , イドラフ

相違が大容量発電機の製造を阻害し、 動車の性能を低め、 第二は、材料部門における遅れである。たとえば鋼材が不良で熔接性が悪く、深絞りができぬことが自 化学機械の材質が適正を欠くために苛性ソーダーの品質をおとし、 鋳物技術の遅れがすべての機械の欠陥となっていたなどであ 珪素鋼板の日米の

である。 についても同様である。 完成され、 八年間でアメリカとの間に大きなギャップができたのは、 第三は、熔接技術の遅れである。 鋲接ではできないブロック建造方式がアメリカで確立されたからである。 それらの遅れが造船のみならず、 戦前日本の造船技術は世界第一級であった。それが戦時戦後のわずか 機械工業のたち遅れの大きな原因となっ 全く熔接技術の驚異的進歩によって全熔接船 熔接棒の製造や品質

含めて遅れが目立っていた。このほか炭鉱機械化 の生産はほとんどなく、 第四 は 合成樹脂 ·合成繊維 合成繊維もナイロンはじめ技術的に未解決の点が多く、 ・合成ゴムなどの有機合成工業における遅れである。 ·高級揮発油製造 ·計算機 • 精密鋳 混紡、 塩化ビニ 造 染料などの 抗生物質などの 1 ル系樹 問 に題を

第六節

経済成長と技術

## 一章 戦後における経済成長

諸分野においても欧米との隔たりは大きかった。 このように戦時戦後を通ずる技術的空白が非常に大きかったために、短時日の研究開発では到底追

くことができなかった。そこで産業の全分野にわたって広範な技術導入が行なわれるようになった。 示したが、三一年度にはふたたび急激している。このように技術導入が行なわれた結果、 三五年一〇月までに甲種技術導入の件数も総計九九二件に達し、 増をつづけ、昭和三三年度には遂に一五○億円を突破するにいたった。このような状態で進むとまもなく 技術導入がまず行なわれたのは昭和二五年度であり、 一挙に一〇三件にはね上り、二七年度には一三二件に増加した。その後二九・三〇年度には若干減 その年にはわずか二七件であった。 技術援助にともなう対価支払額も毎年累 昭和二五年から 翌二六年度に

技術導入の対価支払額も年間一億ドルの水準を越えるだろうと予想される。 般機械工業の二二一件、化学工業の二〇七件となっており、この三業種で全体の六七%を占めている。い わゆる技術革新産業とよばれるものはこの三業種においてもっとも多いから、それを反映したものと思わ ちもっとも多いのは電気機械工業の二二二件であり、全体の二三%に達していることがわかる。 そこでいま技術導入を業種別にみると、第二表の如くである。 これから三四年末までの総数九七五件の 次が

る。

また技術導入の相手先を国籍別にみると、第三表の如くである。 これからアメリカが断然多く、全体の 第六節

経済成長と技術

許実施権・包括的な技術指導・全生産工程に関するノウ・ハウ (Know How) といった種類のもので、 ので、「外貨に関する法律」(昭和二五年施行)で規制される技術援助契約である。 あ ノウ 契約期間 る技術情報が重要な役割をはたすようになったことによるのである。 ノウ る。 たことがわかる。 そこで甲種の技術導入というのは対価の支払または契約期間が一年を超えかつ対価を外貨で支払うも ・ハウ、技術指導などを含んだ全般的な技術援助が全契約件数の約六〇%を占め、 ・ハウを必要としないものが三〇%、 このうち甲種の技術導入がもっとも基本的なものであるが、他の二つの役割を見逃すことができな 施 は五—一〇年が普通である。 のみの契約が六〇%の比重を占めていたことからして、 入のなかにはいままでのべてきた甲種の技術導入のほかに、 これは技術の高度化にともなって特許の対象となった工程のみでなく、全体系にわた 最近まで導入された甲種の技術導入の内訳をみると、 残り一〇%が ノウ・ハ ウのみとなっている。 戦後ノウ・ハウの比重が非常に高ま 乙種の技術導入や機械輸入が その内容は主として特 戦前 特許実施 特許実施権、 技術導入で

計図面でも大規模の化学プラントなどになると対価支払が一年以上の分割払になったり、 ある。 内容は機械や設備の設計図面 次に乙種の技術導入は契約および対価の支払 は 昭 和二四年に施行された の購入、 ノウ・ハウ、 「外国為替および外国貿易管理法」で規制されるものである。 が 一年未満で、 技術者の招聘という形態をとるものが多い。 その都度外貨が割当てられる方式のもので 長期保証を必要 か し設

ずかって力あったものと思われる。 数を示しており、甲種ほど華々しい技術ではないにしても、わが国の技術水準を引き上げるのに大いにあ とした差があるわけでなく、後者が前者を補完する役割をもはたしている。導入件数は甲種をやや上廻る としたりするので、甲種に廻るものもすくなくない。したがって甲種と乙種との間には技術的にみて劃然

輸入することもあるが、大部分上述のような性格のものとみなすことができる。 場合、工作機械工業の技術は一向に発展しなくても、 みると、高性能機械の出現にともなって一段と増加傾向がみられる。 な意味での機械輸入が多いことはわが国の特色である。 れば自動車や航空機の技術水準を高めることができないから、機械輸入に依存せざるをえなくなる。 えば工作機械のうちでも歯切盤などのように日本でなかなかできないものがある。しかしこれを使わなけ 術対策が整えられたものであるから、それを輸入することは広義の技術導入とみなすことができる。 最後に、機械輸入の形で行なわれた技術導入についてみることとする。一般に機械や装置はそれ自体技 自動車工業の技術は発展することになる。このよう もちろん好況時には設備能力が不足して外国 最近の機械輸入の動向を

薄板の連続圧延技術が普及したが、 そこで各種機械装置の輸入依存度および輸出率をみると、第四表の如くである。 ·化学機械 ・計測器・電子計算機などがもっとも高い輸入依存率を示している。 これは輸入したストリップ・ミルによるものである。 これから工作機械をは これに対して輸

(甾位%)

41.7

|     |    |      |     |     |    |       | 、中世707 |
|-----|----|------|-----|-----|----|-------|--------|
|     |    |      |     |     |    | 輸入依存度 | 輸出率    |
| 原   |    | 動    | ナ   | J   | 機  | 21.5  | 1.0    |
| (蒸剂 | 气機 | 関おる  | とび  | 7-1 | ピン | 9.9   | 10.9   |
| 人内炒 | 然機 | 関, ラ | ディー | ビルを | 幾関 | 44.0  | 8.6    |
| 工   |    | 作    | 機   | É   | 械  | 27.6  | 4.7    |
| 金   | 属  | 加    | I   | 機   | 械  | 11.1  | 6.0    |
| 即   | 刷  | 製    | 本   | 機   | 械  | 19.7  | 14.9   |
| 液   | 体  | 用    | ポ   | ン   | プ  | 19.7  | 10.3   |
| 会   | 計  | 機,   | 計   | 算   | 機  | 58.3  | 1.2    |
| 乗   |    | 月    | Ħ   |     | 車  | 10.3  | 3.8    |
|     |    |      |     |     |    |       |        |

第4表 32年における機械の輸入依存度と輸出率

第5表 会社別にみた技術導入件数

1.9

光 学 • 写 真 • 映写機械

|                          | 甲種       | 乙種               | 合計       |
|--------------------------|----------|------------------|----------|
| 八幡製鉄                     | 12       | 35               | 47       |
| 新三菱重工                    | 21       | 19               | 40       |
| 住友金属                     | 9        | 23               | 37       |
| 東芝                       | 25       | 7                | 32       |
| 旭ガラス                     | 7        | 25               | 32       |
| 新日本窒素                    | 3        | 26               | 29       |
| 神戸製鋼                     | 10       | 17               | 27       |
| 住 友 化 学                  | 12       | 17               | 25       |
| 三菱化成                     | 11       | 14               | 25       |
| 富士製鉄                     | 4        | 21               | 25       |
| 川崎製鉄                     | 2        | 23               | 25       |
|                          |          |                  |          |
| れの件数を二五年から三四年三月までについてみると | 技術導入をした主 | ・映写機械をあげることができる。 | して、光学・写真 |

光学 高い

る。 これから技術

営者が

わゆる経

営管理者的色彩を強めたことによる。

クを回避して安定した経営をなすことによるわけである。

導入をしたものは、

戦前と違ってわが国の

ビッグ・ビジネスであることが明

らかである。

それは戦後の経

すなわち銀行系列の支配が強くなったため、

リス

七四

出率の

ものと

それによってはじめて今後の経済成長も保証されるであろう。 はや許されないであろう。そのためには、研究体制を整えるとともに研究投資を増すことが必要である。 だと考えるのは当然である。しかし今後はこれまでのような安易な形態での技術導入をつづけることはも そこで巨大企業が自主的な力によって新技術を開発するよりは、既製の外国技術を導入するほうが安全

術は外国から導入したものであることも事実である。 いずれにせよ戦後におけるわが国の経済成長は、技術革新によって大きく左右されている。またその技

# 第二章 戦後における景気変動

## 第一節 戦後日本の景気変動

ることからして景気変動がおのずから問題となってくる。 昭和二六・七年頃からはインフレも終息し、戦時戦後の経済統制も撤廃され、自由経済らしき様相を呈す 済が再出発した場合、回復や復興とはいえても成長や循環と名づけることはできないものであろう。 での日本経済はインフーションの昂進に貫ぬかれていた。 にさらされていたといえよう。ことに真の意味での景気変動は昭和二六・七年以降のことである。 戦後日本経済は高い成長率のもとで、飛躍的な発展をとげてきた。しかしそのなかにあっても変動の波 すなわち敗戦の衝撃で谷底まで転落した日本経

そこでまず景気変動の指標として何をとるべきかが問題になる。

四年以前においていちじるしい上昇がみられる。もちろんそれは戦後におけるインフレーションのしから みると、第一表の如くである。これから名目国民所得をみると、ドッジ・ラインの緊縮政策をむかえる二 いま第一に、国民所得統計からみることとする。そこで昭和二一年以降の名目および実質国民所得を

第 2 表 名目および実質国民所得の成長率

第 1 表 名目および実質国民所得の推移 (単位億円

がわれるわけである。

このように所得水準をみる限りに

お

い

景気変動をとらえることはできない。

そて

経済の第

一の特徴たる

「持続的成長」がうか

ほぼ一定の上昇傾向がみられる。そこに戦後

それに対し実質国民所得では戦後一貫して

しめるところである。

|          |            |           |               |            |                  | 1 0 1 1 1 2 |
|----------|------------|-----------|---------------|------------|------------------|-------------|
| 第        |            |           | (単位%)         |            | (                | 単位億円)       |
| 節        |            | 名目での成 長 率 | 実質での<br>成 長 率 | 91左座       | 名目所得             | 実質所得        |
| 戦        | 22年度       | 268.2     | 106.0         | 21年度<br>22 | 3, 609<br>9, 680 | 82<br>87    |
| 後日       | 23         | 202.6     | 116.7         | 23         | 19,616           | 102         |
| 本の       | 24         | 139.5     | 115.6         | 24         | 27, 373          | 118         |
| 景        | 25         | 123.5     | 119.0         | 25         | 33, 815          | 140         |
| 後日本の景気変動 | 26         | 133. 8    | 110.2         | 26         | 45, 252          | 154         |
|          | 27         | 112. 4    | 109.7         | 27         | 50, 849          | 169         |
|          | 28         | 113.0     | 105.6         | 28         | 57, 477          | 179         |
|          | 29         | 104.8     | 103.0         | 29         | 60, 211          | 184         |
|          | 30         | 110.8     | 110.6         | 30         | 66, 709          | 204         |
|          | 31         | 114.2     | 110.0         | 31         | 76, 203          | 226         |
|          | 32         | 109.5     | 108.0         | 32         | 83, 409          | 242         |
|          | <b>3</b> 3 | 103.4     | 105.7         | 33         | 85, 045          | 253         |
|          | 34         | 117.4     | 115.4         | 34         | 99, 912          | 296         |
|          |            |           |               |            |                  |             |

○三二年にいたる上昇期、三二年から三三年
 ○三二年にいたる上昇期、三二年から三三年
 ○三二年にいたる上昇期、三二年から三三年

七七

第3表 国民総支出の構成金額 (単位億円)

|     | 1        | 10 24 110     | 2411 - 117774 |                | , , , , , |
|-----|----------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|     | 個 人 消費支出 | 国内民間総<br>資本形成 | 経 常海外余剰       | 政府の財貨・サービスの 購入 | 合 計       |
| 21年 | 度 3,331  | 757           | <b>–</b> 193  | 845            | 4,740     |
| 22  | 9, 151   | 1, 991        | - 538         | 2, 483         | 13, 087   |
| 23  | 17, 411  | 4,942         | -1,095        | 5, 403         | 26,661    |
| 24  | 22,611   | 5,320         | -1,103        | 6, 924         | 33,752    |
| 25  | 23, 973  | 8, 181        | 1,048         | 6, 265         | 39, 467   |
| 26  | 30, 182  | 12, 521       | 2,094         | 9, 645         | 54, 442   |
| 27  | 36, 790  | 12,040        | 795           | 11, 555        | 61, 180   |
| 28  | 43, 515  | 13, 352       | <b>–</b> 125  | 14, 106        | 70,848    |
| 29  | 47, 337  | 11, 595       | 1,302         | 14, 384        | 74,618    |
| 30  | 50, 760  | 13, 753       | 1, 413        | 16,041         | 81, 967   |
| 31  | 54, 360  | 22, 417       | -1,007        | 16, 545        | 92, 315   |
| 32  | 58, 769  | 23, 649       | - 540         | 18, 586        | 100, 464  |
| 33  | 62, 982  | 18,827        | 1,947         | 20,041         | 103, 797  |
| 34  | 68, 367  | 32, 941       | 1, 100        | 22, 816        | 125, 224  |
|     |          |               |               |                |           |

の事情は異なってくる。すなわち二三十二五年の高い成長率を維持した一つの山と、さらに三〇年を頂点とする山とに区切られる。したがって名目を頂点とする山とに区切られる。したがって名目のをともにしているとはいえない。ただ二八十二九年の低下傾向、二九十三〇年の上昇傾向、三二十三三年の低下傾向において一致をみせている。そしてもし国民所得統計がすくなくともその相対の推移において満足すべきものだとすれば、この的推移において満足すべきものだとすれば、この的推移において満足すべきものだとすれば、このの地移において満足すべきものだとすれば、このの地移において満足すべきものだとすればならないととなる。

七八

の下降期それ以降の上昇期とに区切ることができ

次に実質国民所得の成長率でみると、ややそ

すれば国民総支出以上に一定した方向さえ示しているものといえよう。 る必要がある。いまそれを示すと、第三表の如くである。これから第一に、個人消費支出の動向がまたか なり国民支出のものに似通っている。ただ二六ー二七年の断層は注目すべき事実であるが、その趨勢から

三一一三二年にわたる時期をもって投資活動の活況期とみなすことができる。 さえも明らかに見出される。大局的には二三年をピークとする時期、二六―二八年にわたる時期 これと対照的なものとして民間総資本形成の動きをあげることができる。これでは絶対的水準での低下

有効需要水準の上昇が緩慢な時期には反対に消費率が上昇するという傾向があることがわかる。 動を示している。そこで有効需要水準が投資活動を通じて急速に上昇しつつある時期には投資率が高く、 における構成比は個人消費支出の構成比と相反的に昭和二三年・二六年および三一年を頂点として循環変 また国民総支出に占める投資あるいは消費の比率からみることができる。すなわち国内総投資の総支出

昭 さらに三一年を頂点とする急峻な第三の山である。 和二三年をほぼ頂点とする第一の山、二六年および二八年を二つの峰とする比較的なだらかな第二の山 V ずれにせよ戦後 消費水準の上昇をともなったものとみることができる。その投資の三つの大きな山というのは のわが国において三つの起伏がみられる。それぞれの起伏は投資の大きな山に

第 の山は、 第 戦争直後の復興過程において住宅はじめ建設投資の急速な伸びを主体とするものである。 戦後日本の景気変動

住宅投資は昭 乱による刺戟によっておこった建築ブームまでつづくにいたった。 和二四年のインフレ収束期までかなり急激な伸長を示し、 この勢いは二五一二六年の

たものと思われる。 前期の山にくらべると相対的に低かったにもかかわらず、生産能力の拡充という点では相当の効果をあげ によっても生産能力の上昇にかなりの寄与があったと考えられる。そのためこの時期における投資の山は がかなりの程度残存し、その老朽ないし陳腐化がようやく甚だしくなった時期には、 第二の山は、企業合理化という言葉が流行した時期における設備更新からするものである。 設備の部分的 戦前の設備

的拡張の性格が強かった。その意味で近代設備のいわゆる大型化の投資であったといえよう。 は設備投資のほかに在庫投資も伸びつづけた。 企業経営の質的向上を背景とした有効需要の増加と結びついた加速度投資の山である。 第三の山は、 昭和三〇年後半から三一一三二年にわたっての投資ブームとよばれるものである。 またこの設備投資は設備の更新よりも、 むしろ設備 この時期に これは

ま設備投資と在庫投資とを中心として検討を加えることとしよう。 ように戦後の景気変動はそれぞれ異なる投資の波によって大きく影響されてきたように思われるの

る第一の山と三〇一三一年をピークとする第二の山がはっきりうかがうことができる。 まず実質設備投資の対前年増加率をみると、 第四表の如くである。これから二六ー二七年をピークとす

−三○年度の停滞、三一−三三年度の急増がみられ、実物面からみた設備投資の動きと一致がみられる。 これを産業設備資金供給状況でみると、第五表の如くである。これからも二六-二八年度の増大、二九

|   | □⊳      | è 4    |          |     |        |        | 四重      |      |          | 実質   |              | 第 4      | 表対前   | 年増加           | 加索   |
|---|---------|--------|----------|-----|--------|--------|---------|------|----------|------|--------------|----------|-------|---------------|------|
|   | Tol:    | 台      | 工工       | 海に  | 樂      | 픮      | 点産      |      |          | )    | ~ III 1 ~    | . 54 - 2 |       | (単位           |      |
|   |         | Till   | 誤        | 運   | 产      | 7      | 業       |      |          | 昭2   | 21—22        | 年        |       | - 4.3         | 3    |
| j | 4,      | 2,     |          |     |        |        |         | 2    |          | 2    | 2223         | 3        |       | 10.0          | )    |
|   | 389     | 619    | 208      | 640 | 367    | 553    | 1,770   | 26年度 |          |      | 3—24         |          |       | <b>-</b> 7.4  |      |
|   |         |        | 00       |     | 4      | ~      |         | 护风   | 譲        |      | 425          |          |       | 7.9           |      |
|   | 4, 955  | 2      |          |     |        | 1,     | 5       | 27   | OI.      |      | 526          |          |       | 11. 4         |      |
|   | 955     | 706    | 202      | 615 | 379    | 1,054  | 2, 250  | 7    | 表        |      | 6-27         |          |       | 20. 4         |      |
|   |         |        |          |     |        |        |         |      | 搟        |      | 7—28<br>8—29 |          |       | 11. 4<br>2. 6 |      |
| 1 | 6, 1    | 3,6    | N2       | 4   | Cin    | 1, 461 | 2, 528  | 28   | 業        |      | 9-30         |          |       | 1.8           |      |
|   | 170     | 642    | 206      | 465 | 396    | 161    | 28      | 0.0  | 製        |      | 031          |          |       | 51. 2         |      |
|   | 477     | 6.0    |          |     |        |        |         |      | 1        |      | 1-32         |          |       | 23. 7         |      |
|   | 5, 303  | 3, 174 | 137      | 313 | 256    | 1, 422 | 2, 128  | 29   | 資        |      | 2—33         |          |       | 6. 9          |      |
|   | ಏ       | 4      | 37       | 55  | 99     | 22     | 8       |      | <b>P</b> | 3    | 334          |          |       | 21. 2         |      |
|   | ÇT      | çıs    |          |     |        |        | 2       |      | 0        |      |              |          |       |               |      |
|   | , 989   | , 704  | 143      | 390 | 267    | , 483  | 2, 283  | 30   | 果        | 0    | <            | り        | ح     | 設             | そ    |
|   | 9       | #==    | ω        | 0   | 7      | ω      | ω       |      | 答        | 発    | な            |          | 5     | 備             | 0    |
|   | 10      | 6,     |          |     |        | 2,     | ယ       |      | <b>決</b> | 展が   | く漸           | しか       | に昭    | 資金需要は         | うち   |
|   | 10,647  | ,747   | 135      | 741 | 625    | ,010   | 3, 511  | 31   | 巴        | 今後   | 次            | 4        | 和     | 需             | 四四   |
|   | 7       | 7      | Ö        | _   | 01     | 0      | <u></u> |      |          | 俊一   | 上昇           | 電力       | 七     | 岁け            | 重占   |
|   | 12      | 7      |          |     |        | No     | Δ.      |      |          | 層    | か            | は        | 年     | 全産            | 点産   |
|   | 12,647  | 7,823  | 301      | 917 | 1, 119 | 2,437  | 4,824   | 32   | 軍        | 電力   | つべ           | 景気       | 度以    | 産業            | 業    |
|   | 7       | ω      | 1        | 7   | 9      | 7      | #       |      | 位值       | だを中  | つづけ          | 変動       | 隆     | 0             | 電    |
|   | 12      | 7,     |          |     | 1.4    |        | 677     |      | 単位億円)    | 中心   | てい           | 動の       | その    | 四〇            | 力    |
|   | 12, 789 | , 609  | 338      | 744 | 1, 197 | 2,901  | 5, 180  | 33   |          | 2    | る。           | 剧        | 圧     | %             | 鉄    |
|   | 9       | 9      | 00       | 4   | 7      | 1      | 0       |      |          | 心とする | 。<br>ح       | 響        | 倒如    | 内外            | 鋼    |
|   |         |        |          |     |        |        |         |      |          | コ    | れ            | 響をこ      | 部     | かを            | 海    |
|   | なる      | 年      | <u>.</u> | る。  | 3      |        | 件な      | いさ   | に依       | ネル   | は            | 5        | 分     | を占は           | 海運   |
|   | 2       | 度      | Ē        | l   | ため     | -      | 備       | ら基   | 存        | ギ    | わが           | うむる      | 的部分が電 | めて            | 石    |
|   | 四四      | 上降     | ل<br>د   | かし  | 7      | ā      | を備えて    | 本的   | : す      | 1    | 国産           | 2        | カ     | V             | ・石炭) |
|   | 重       | V      | -        |     | ð      | )      | V       | 条    | 。<br>と   | 需要   | 産業           | ことす      | であ    | る。            | 0    |
|   |         |        |          |     |        |        |         |      |          |      |              |          |       |               |      |

第一節

戦後日本の景気変動

点産業に おける設備投資の全産業のそれに占める比率がやや低下してきている。 好況によるその他の産業における設備投資が増大したことによるものである。 それは産業基盤が 応

のであったことによる。第二は、 る。 もっている。 投資を中止することができなかった。また激しい企業間の競争からする自己の地位を防衛するための つきやすいことである。 このように設備投資の変動は景気変動をもたらす一つの大きな要因であるが、それは次の二つの性格を それ は戦後の投資の主たるものが基礎産業部門に対するものと技術革新によるものであり、 第一は、 設備投資は景気下降期にも余り減少せず、下方硬直的な性格をもっていることであ それは見積り発注 設備投資は景気上昇の滑りだしが遅い ・設計などに手間どるため需要の増加 かわりに滑りだした後では が要因となるには、 途中で設 加 速度 A

民間における在庫投資の推移 (単位億円) 26年度 5,707 27 3,954 28 4,077 29 2,646 30 7,549 31 7,010

が

在庫投資であるということになる。

それ

は第六表の二六年

第 6 表

32 33

34

主役とはなりえない。そこで景気変動に支配的な役割を演ずる設備投資は以上のような性格をもっているので、景気変動のイム・ラグが生ずるのは当然のことである。

4,772

8,511

178

景気後退における総需要の減退は、在庫投資の急速な減退がそすなわちこれから二九年、三二年における金融引締めによる

以降における在庫投資の推移からもみられるところである。

をもたらすことはほぼ宿命的ともいえる。 急増となっていることがわかる。さらに原材料の輸入依存度が高いわが国では、在庫投資の増加を背景と テンポで増加し、 した生産の急増が直ちに輸入原材料消費の爆発的ともいえる急激な増加、したがって外貨バランスの 主因とみられる。 また三三年には第二次金融引締め政策によっていちじるしい減少となり、 国際収支の悪化に拍車がかけられるところにもう一つの問題があるといえよう。 これにつづく景気回復の初期にも、 しかもこの場合国内在庫 在庫投資の増 の増大に平行して輸入原材料在庫 加傾向 が現 われはじめて総需要 年には逆に \$ 急

くらべて高いことによる。 それに対して日本の場合二七年から三二年までの平均五・二%にものぼっている。 第七表の如くである。 ずれにせよ在庫投資が日本の景気変動に大きな影響を与えるのは在庫投資の比重が海外諸国のそれ これから一九五四年―五五年では諸外国のほとんどは一%な いまそれを世界主要国における国民総生産 に占める在庫投資の V 割合 % カン で 5

い理由としては、 このように日本の在庫投資の割合が高いのは、 次の 3 のがあげられている。 在庫残高が多いことによるものである。 日本で在庫

原料 総輸入額の過半を占め、 ーは、 地に対する支配力はイギリスとス 基礎原材料 の輸入依存度が高く、 しかも鉄屑、 鉄鉱石、 ターリング地域の関係などとは比較にならぬほど弱い。そこで原料 綿花など日本経済に不可欠な基礎原材料を輸入し、 かつ原料地への支配力が弱いことである。 原材料の輸入は しかも

入手の不安から自然と在庫を多くもつようになる。

|   | 19 2 | , p.,      | - / I - L- | .女自己心门心巨 | コナイルロン | СШІС  |
|---|------|------------|------------|----------|--------|-------|
|   |      | Ŀ          | iめる        | 在庫投資の割合  | 7      | (単位%) |
|   |      |            |            | 1951年    | 1954   | 1955  |
| 日 |      |            | 本          | 9        | 4      | 6     |
| ア | ・メ   | IJ         | カ          | 3        | -1     | 1     |
| 1 | ギ    | IJ         | ス          | 4        | _      | 2     |
| 西 | F    | 1          | ツ          | 5        | 3      | 3     |
| 1 | タ    | リ          | ア          | 2        |        | 1     |
| フ | ラ    | ン          | ス          | 2        | 1      | 1     |
| 力 | 7    | h [        | ダ          | 5        | -1     | 1     |
| 才 | ース   | F ]        | リア         | 4        | -2     | 2     |
| デ | ント   | ?          | ク          | _        | 1      | 1     |
| ス | 工 -  | - デ        |            | 3        | _      | 2     |
| 才 | ラ    | ン          | ダ          | 5        | 4      | 2     |
| = | ューシ  | <b>ジラン</b> | ノド         | 5        | 3      | 2     |
| ギ | リ    | シ          | ヤ          | 5        | -1     | 2     |

めに、どうしても将来の生産増加を見越して在庫を 第三は、 日本の工業生産の成長率が異常に高 進んでくると、

おのずから在庫の量も減少するであ

る。もちろん最近のように企業の集中化 ないことからして当然、在庫が多くなる

· 系列

わけであ 16

小企業が存在し、それぞれ在庫をもたなければなら

るをえなくなる。とくにわが国においては無数の中

細分化されていると、

それだけ多くの在庫をもたざ

第二は、

企業の集中化・系列化がなされず企業が

ある。 多くもたなければならない。さうでなければ他の企業と競争して有利な立場に立つことができないからで

することによって、それから景気動向をつかまんとするいわゆる景気動向指標があらわれた。 以上においては主として国民所得統計 から戦後わが国の景気変動をみてきたが、 最近多くの指標を総合 今日わが

に お いても日本銀行統計局と経済企画庁調査局において作成され ている。

異なるものとなる。 0 たがってかりに同じ資料を使ったとしても、二つのものは振巾においても山や谷においてもおのずから は季節変動と不規則変動だけを調整して作成しているので、そこには循環と趨勢とがあらわれてくる。 一行のものは季節変動・不規則変動 ・趨勢変動を考慮して作成されている。 それに対し企画庁のも

おいても谷においても先行していることがわかる。 いまその二つの指標の結果をみれば、第八表の如くである。 これから日銀指標は企画庁指数よりも山

標の谷 月で現 済 早く行なわれ、 五三年九月の交差点は総合指標の山 きである。 易・輸送などを単純算術平均したものである。そこで重要なことは、 の自律 まず日本銀行の総合指標は個別指数、 (一九五五年六月)よりも遅い。そして一九五三年一○月の金融引締めは翌年一月の山より三カ月 上的変動 れているようである。 それはほぼ景気の転換点を表わすものである。それと総合指標とを対比すると、たとえば と政策の効果とは完全に分離しえないけれども、 同じく一九五七年五月の金融引締めは同年七月の山よりも二カ月早く実施されている。 (一九五四年一月)よりも早く、 すなわち通貨 ・貸出 ・物価 引締め効果は両年ともわずかに二一三カ 一九五五年一〇月の交差点は総合指 生産 先行指標と遅行指標とが交差すると ·在庫 雇用 賃金 消費 九九 経 貿

第一節 戦後日本の景気変動

谷

Щ

| H                                  | THE                                | 11 72                                        | 18                                 | 111                                |                                    |                                    | -111                                              |                                           | board                         |                                    | ,                                  | -                                  |                                     | ,                                 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    | 総                                  | É                                            | ì                                  | 26.                                | 5                                  |                                    | 27.5                                              |                                           | 29. 1                         |                                    |                                    | . 6                                |                                     | . 7                               |
|                                    | 先                                  | 行                                            | ī                                  |                                    | 4-5                                | :                                  | 26. 12                                            | :                                         | 28. 2                         |                                    |                                    | . 11                               |                                     | . 4                               |
|                                    | 遅                                  | 彳                                            | ī                                  | 26.                                | 12                                 | :                                  | 27.12                                             |                                           | 29.2-                         | -10                                | 31                                 | . 7                                | 32                                  | . 11                              |
| 企                                  | 画庁                                 | 指数                                           | 女                                  |                                    |                                    |                                    |                                                   |                                           |                               |                                    |                                    |                                    |                                     |                                   |
|                                    | A.                                 | D. F                                         | }                                  | 26.                                | 5                                  | 2                                  | 27. 10                                            | :                                         | 28. 10                        |                                    | 29                                 | . 10                               | 32                                  | . 6                               |
| 続期間」によって平滑化したものである。それによると二六年・二九年・三 | 一致して動く七八系列による一致型系列による指数を、さらに「連の平均連 | D·R指数(Average Duration of Run)は七五二系列のうち景気循環に | なるので、この五○%の値が景気の転換点を示すことになる。企画庁のA・ | 達する以前に最小となる。また景気が山または谷に達するときほぼ五〇%に | ある。その指標の値は一般の景気が山に達するに先立って最高となり、谷に | なわち統計系列のうち前期にくらべて上昇したものを百分比で示したもので | Economic Research の Diffusion Index を参考としたものである。す | これに対し企画庁の景気動向指数は、アメリカの National Bureau of | 平行の識別はいずれも経験的な根拠しかないということになる。 | 生産財卸売物価指数・在庫指数などがとられている。この場合先行・遅行・ | 高・貸付金利・割引金利などがとられている。景気と平行する指標としては | 輸入高などがとられている。また遅行指標としては全国銀行設備資金貸出残 | 行指標としては預金通貨・手形交換高・東証株価指数(ダウ)・株式取引高・ | 日銀指数が指標として用いた資料はとくに金融関係のものが多い。その先 |

第8表 日銀指標と企画庁指標からみた山と谷

谷

日銀指標 山

Ш

がわれる いと仮定した場合よりも深くなっているものと思われる。 またそこでは三〇~四〇ヵ月を一循環とする 「キチンの波動」に類似した波動がみられることや、周期が次第に長期化する傾向のあることなどがうか 二年にそれぞれ深い谷が示される。それはいずれも引締め政策の効果を表わしており、政策の行なわれな

系列が選ばれている。それは金融株式系列(6、物価系列位、生産需給系列(8、労働系列は、 商業系列(5、貿易・外国為替系列(8)などである。 また企画庁指数に用いられている統計系列としては七五二系列のうち景気循環によく一致して動く七八

まで用いることには問題があるとされている。何故なら戦後の日本経済は強い上昇要因の影響下にあるた 々と進行し、 このようにわが国においても景気動向指標が作成されてきたが、アメリカのようにこれを景気の予測に 時折ゆきすぎては緊縮政策をとらざるをえなかったり、経済の基礎部門において産業構造の変革が着 循環運動はかなり複雑な形をとるためである。

段にすぎない。さらに経済企画庁の「消費者動向予測調査」「ビジネス・サーベイ」日本銀行の 業の短期経済観測」、日本興業銀行の「産業界の短期観測」、中小企業庁の「中小企業景況調査」なども考 う。まして景気予測として用いる場合、それだけで十分ではない。あくまでも景気予測の一つの補助的手 それとともに景気動向指数の理論と作成方法については、改善すべき多くの点が残されているといえよ

戦後日本の景気変動

慮されるべきである。

関連をもたせることが可能になったことをあげなければならない。 しかしこれによってかなり精密に景気動向が把握されるようになってきたし、またある程度経済政策と

## 第二節 景気変動と財政・金融

二六年度以降においてはじめて、 っている。 ができる。 戦後のわが国では、その二つの場合が存在していた。いまそれぞれについてみることとする。 たらすものである。 気変動をもたらす場合である。第二は、景気変動を調整するために財政・金融が用いられる場合である。 まず戦後における財政と景気変動との関係は、まず第一表の財政資金の対民間収支尻からとらえること 財 政 ・金融が景気変動と関係をもつ場として二つのものが考えられる。 たしかに財政資金の散超は景気変動の上昇をもたらし、財政資金の揚超は景気変動の下降をも これから二四 もちろん二一一二三年度における財政資金の散超は、物価の上昇となったであろう。 ・二六・二七・二八・三一・三二年度の六ヵ年を除いては、 財政資金の動向が景気変動と密接な関係をもつものと思われる。 第一は、 財政 財政資金の散超とな ・金融の動 日本銀行の増

かし景気変動との関連をみるためには、

日本銀行券の動向を無視することができない。

| 第       |  |
|---------|--|
| 一節      |  |
| 景気変動と財政 |  |
| 金融      |  |

面における資金の放出それに対する金融面における資

く各年度においては財政面における資金の吸収それに

対する金融面における資金の放出、

その逆である財政

|    |      | 第 2 表       | 日銀券の増                  | 減要因          | (単位億円) |
|----|------|-------------|------------------------|--------------|--------|
|    |      | 日銀信用<br>(A) | 財政資金の対<br>民間収支尻<br>(B) | 計<br>(A)+(B) | 日銀券の増減 |
|    | 21年度 | 447         | 561                    | 1,008        | 924    |
|    | 22   | 303         | 785                    | 1,088        | 1,030  |
| 八九 | 23   | - 223       | 842                    | 619          | 938    |
|    | 24   | 867         | - 848                  | 19           | - 12   |
|    | 25   | 517         | 312                    | 829          | 850    |
|    | 26   | 1, 084      | - 354                  | 730          | 613    |
|    | 27   | 703         | - 24                   | 679          | 584    |
|    | 28   | 1, 204      | - 949                  | 255          | 186    |
|    | 29   | -1,923      | 1,902                  | - 21         | - 39   |
|    | 30   | -2,265      | 2, 766                 | 501          | 441    |
|    | 31   | 2, 598      | <b>-1</b> , 634        | 964          | 915    |
|    | 32   | 2, 793      | <b>-2,</b> 597         | 196          | 224    |
|    | 33   | -1.841      | 2, 510                 | 669          | 677    |

金 吸 収 関 係 がみ

る 8 K わ け 財 あ 戦 後 る。 政 それ 金 財 融 政 が日 との 金 [銀券 密接な 融 お 関係 発 け る特殊 行を がみられるとともに、 通じてよみとることができるわけである。 事情を考えなけれ ばならな それぞれ の景気変動 いこととなる。 対する作用 L か しそれを理 から か 解 す が るた わ れ

関係 前 後に カン よ 戦 お 金融 時 中 7 は 昭 お 財 和 ける資金放 政 面 四 年 お - 度以降 ける公債の 出 は特 長 殊 期 発行、 公債 場合 0 それにもとづく資金の放出が各年にわたってつづけ 不 0 ほ 発行 かにはとられ 主義 がとられ なかったといってよいであろう。 てきた。 またそれに加えて経

九

-1,386565 24年度 -1,00625 1,458 -1,12726 615 431 27 131 793 28 -1,2581,378 29 561 981 30 1,738 633 -1,16731 32 -1,134-1,39933 1,935 560 221 34 1,513 引揚超 計 增 とな 拡大それにもとづく所得の 日 超 過 収 銀 成 を 除 が 長 信 額 みられ たわ か を 用の付与が余儀なくされたわけである。 過となっ 5 中 般 けである。 和 財 たため、 寸 7 政資金 財 3 7 た い る。 8 それ 第三表 お その 対民間 け H 増大 ととも 銀 る引揚超過を上 財 0 信 収支は か 用 政 如 に経 く外為特別 6 租 付 お 済 与 け お 税 お ガニ る 0 む 自 急激 必 ね

第 3 表

政資金の対民間収支尻

外為特別会 計の対民間

収支尻

外為特別会計とその他一般財

(単位億円)

収支尻

一般財政資金の対民間

額を下廻っていたのである。 また財政における支払超過の場合においても、 それにもとづく日銀信用の収縮は財政における支払超

を離れ、むしろ銀行の貸出状況をみる必要がある。 て物価水準の動きより国民所得の成長率や投資額の動きがとられてきていることからして、一応この問題 発から当時のインフレーションの発生を説明しようとする通貨主義と、英蘭銀行券の発行をあくまでもイ この場合かってイギリスでなされた通貨論争を無視することができない。 とから、 フレーショ 問題は財 増加した日銀券の発行高が景気変動といかなる関係をもっているかということである。 政の引揚超過を上廻る日銀信用の付与額と財政の支払超過額を下廻る日銀信用の収縮というこ ンの結果とする銀行主義との対立である。 しかし戦後わが国の景気変動をとらえる指標とし すなわちそれは英蘭銀行券の増 もちろん

不足がみられ たこれを対前年比較の増減についてみても、 よる。 それは戦後とくにわが国の企業は外部資金とくに金融機関の借入れにまつところが大きくなったことに 第四表の如くである。これから残高勘定においては、各年とも資金供給額の不足がうか その結果金融機関における資金収支が悪化するところとなった。いまそれを全国銀行についてみる 昭和二二・二七・三〇・三三年の四カ年を除いては供給額 がわれる。

和 二二年には金融機関 の新規貸付を預金の純増額の五〇%とし、 残りの五〇%は日銀借入金の返

景気変動と財政

・金融

|           |                                                               | 第                                                                                                                                                                               | 4表                                                                                                                                                 | 全国                                                                                                                                                    | 銀行                                     | にお                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ける資                                    | 金収                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 況                                      | (単        | 位億                                     | 円)              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------|
|           |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 価証                                     | 券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A)—(                                  | (B)       | (C)                                    | —(D)            |
| i 1       | 1, 531                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 2,                                     | 053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 52                                   | 22        |                                        |                 |
| 2         | 2, 359                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                  | 28                                                                                                                                                    | 2,                                     | 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 16                                   | 61        |                                        | 361             |
| 4         | 4, 601                                                        |                                                                                                                                                                                 | 2, 2                                                                                                                                               | 42                                                                                                                                                    | 4,                                     | 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                      | , 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 38                                   | 33        |                                        | 222             |
| 7         | 7, 157                                                        |                                                                                                                                                                                 | 2, 5                                                                                                                                               | 56                                                                                                                                                    | 7,                                     | 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                      | , 867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 69                                   | 94        | _                                      | 311             |
| ę         | <b>9, 5</b> 52                                                |                                                                                                                                                                                 | 2, 3                                                                                                                                               | 95                                                                                                                                                    | 11,                                    | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                      | , 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1, 74                                 | 11        | -1,                                    | 047             |
| 14        | 1, 373                                                        |                                                                                                                                                                                 | 4,8                                                                                                                                                | 21                                                                                                                                                    | 16,                                    | 937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | , 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2, 56                                 | 64        | _                                      | 823             |
| 20        | , 573                                                         |                                                                                                                                                                                 | 6, 2                                                                                                                                               | 01                                                                                                                                                    | 22,                                    | 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | , 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1, 83                                 | 34        |                                        | 730             |
| 25        | , 983                                                         |                                                                                                                                                                                 | 5, 4                                                                                                                                               | 09                                                                                                                                                    | 28,                                    | 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                      | , 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2, 66                                 | 88        | _                                      | 834             |
| 29        | 9, 394                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3, 4                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                                    | 32,                                    | 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                      | , 824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3, 08                                 | 31        | _                                      | 413             |
| 35        | , 802                                                         |                                                                                                                                                                                 | 6, 4                                                                                                                                               | 08                                                                                                                                                    | 36,                                    | 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                      | , 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 82                                   | 21        | 2,                                     | 260             |
| 44        | l, 197                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8, 3                                                                                                                                               | 95                                                                                                                                                    | 46,                                    | 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                      | , 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2, 41                                 | 12        | -1,                                    | 591             |
| 50        | , 170                                                         |                                                                                                                                                                                 | 5, 9                                                                                                                                               | 73                                                                                                                                                    | 57,                                    | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                     | , 902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -7, 34                                 | 1         | -4,                                    | 929             |
| 60        | , 748                                                         |                                                                                                                                                                                 | 10, 5                                                                                                                                              | 78                                                                                                                                                    | 67,                                    | 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                      | , 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-6,</b> 54                          | 13        |                                        | 798             |
|           |                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |           |                                        |                 |
| いま全国銀行の日銀 | 借入れによって充足                                                     | の運用資金に対する                                                                                                                                                                       | とができるものであ                                                                                                                                          | はいわゆるオーバー                                                                                                                                             | このような全国銀                               | 転とがあいまって生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | の超過は、いずれる                              | である。これに反し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | もとづく預金のいち                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 費支出の増大をはか                              | る。また昭和二七年 | る金融機関資金融通                              | 国債債券の消化にあ       |
|           | 手手<br>14<br>20<br>25<br>29<br>35<br>44<br>50<br>60<br>いま全国銀行の | 手<br>1,531<br>2,359<br>4,601<br>7,157<br>9,552<br>14,373<br>20,573<br>20,573<br>20,573<br>20,748<br>世子<br>1,531<br>20,573<br>20,573<br>20,748<br>1,50,170<br>60,748<br>いま全国銀行の日 | 手<br>一手<br>1,531<br>2,359<br>4,601<br>7,157<br>9,552<br>14,373<br>20,573<br>25,983<br>29,394<br>35,802<br>44,197<br>60,748<br>いま全国銀行の日<br>かま全国銀行の日 | 手形(A)<br>1,531<br>2,359<br>4,601<br>2,2<br>7,157<br>9,552<br>14,373<br>20,573<br>25,983<br>29,394<br>35,802<br>44,197<br>50,170<br>60,748<br>いま全国銀行の日 | ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # | **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     **     ** | ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # | **     **       **     (a)       **     (b)       **     (c)       **     (c)       **     (c)       **     (d)       **     (e)       ** | 音子子(A)     増減     貸出十有 価証券 (D)       (A)     (B)     (D)       (A)     (C)     (E)       (B)     (D)       (D)     (D)       (A)     (D)       (B)     (D)       (D)     (D)       (D)     (D)       (A)     (D)       (B)     (D)       (D)     (D)       (A)     (D)       (B)     (D)       (D)     (D)       (A)     (D)       (B)     (D)       (C)     (E)       (B)     (D)       (C)     (E)       (D)     (D)       (E)     (D)       (D)     (E)       (E)     (E)       (D)     (E)       (E)     (E)       (E)     (E)       (E)     (E)       (D)     (E)       (E)     (E)       (E) </td <td>## # # # # # # # # # # # # # # # # # #</td> <td>  大きの</td> <td>  大田   1   1   1   1   1   1   1   1   1  </td> <td>  接条+預金- <br/>  接所</td> | ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 大きの       | 大田   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | 接条+預金- <br>  接所 |

じたものである。

支の

悪化

緊縮政策の結果と世界経済の好 て昭和三〇年・三三年の供給額 じるしい増加による一時的現象 った二七年度補正予算の実施に

借入金の推移をみると、第五表 されるところに問題が生ずる。 から二九年・三〇年・三三年の 預金の不足額については、日銀 る。そして金融機関の貸出など 行にみられる資金収 ローン現象としてとらえるこ

てるという健全金融を建前とす

の供給額の超過は、主として消 準則が強力に運用した結果であ 第二章

戦後における景気変動

第5表 全国銀行の日銀借入れ状況

|                       |                       |                       |                      | (単位                  | 位億円              |  |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|--|
|                       |                       |                       | 高                    | 増減高                  |                  |  |  |
| 21年                   |                       | 43                    |                      |                      | _                |  |  |
| 22                    |                       | 30                    |                      |                      | 131              |  |  |
| 23                    |                       | 55                    |                      |                      | 253              |  |  |
| 24                    |                       | 90                    |                      |                      | 348              |  |  |
| 25                    |                       | 1, 47                 |                      |                      | 565              |  |  |
| 26                    |                       | 2, 20                 |                      |                      | 729              |  |  |
| 27                    |                       | 2, 38                 |                      |                      | 186              |  |  |
| 28                    |                       | 3, 20                 |                      |                      | 816              |  |  |
| 29                    |                       | 2, 56                 |                      | - 640                |                  |  |  |
| 30                    |                       | 85                    |                      | -1,704               |                  |  |  |
| 31                    |                       | 2, 13                 |                      | 1, 272               |                  |  |  |
| 32                    |                       | 5, 82                 |                      | 3, 698               |                  |  |  |
| 33                    |                       | 4, 22                 | -3,786               |                      |                  |  |  |
| 34                    |                       | 4,68                  |                      | 461                  |                  |  |  |
| じまりとして終戦直後に設立された復興金融金 | の進出を無視してはならないであろう。そのは | う。それとともに戦後においては政府金融機関 | たことは、あえて説明する必要がないであろ | これらが戦後の景気変動に大きな作用を与え | 一途をたどっていることがわかる。 |  |  |

三カ年を除いて全国銀行の日銀借入金が増加の

有名なことである。そのため復金融資は経済安定九原則の実施とともに停止されるところとなった。 して日銀引受けによる復金債の発行に依存する結果、 復金融資がインフレの要因となったことは余りにも 庫をあげなければならない。復金の資金が主と

般会計からの繰入れと見返資金 業への財政資金の投入が次第に拡充され、 立がみられた。 その後インフレが収束されて経済が安定してくると経済の拡大が要請され、 その端緒は対日援助見返資金を資金源とする見返資金の融資であった。このような民間 (後に産業投資特別会計で処理されている)のほか、 制度化されてきた。 財政投融資がそれであり、 ふたたび政府金融機関の設 資金運用部資金 その資金源 簡 産

第二節 景気変動と財政・金融

保年金にまで拡げられている。

九三

る。 出 開 与えてきたことは事実である。 それを通じて民間 融機関でもなくまた純然たる民間金融機関でもない商 度 ことも事実である。 、間に貸出されているほか、資金運用部や簡保年金から直接民間へ融通される場合もある。 小 に使用される場合、 発会社・石油資源開発会社・東北開発会社 今日政 ・三二年度の景気の行きすぎのためにとられた金融政策を中心としてみることとしよう。 以上のように民間および政府の金融機関の貸出が戦後日本における景気変動にな 企業金融公庫 府金融 機関の主なるものとしては開 に貸出される場合、 ·農林漁業金融公庫 ここでは二四年度のドッジ・ラインの遂行のためにとられた財政政策、 財政資金による金融債の引受けによって金融機関の資金が供給される場合などがあ しかしそれとともに財政 ・住宅金融公庫などをあげることができる。 般の金融機関に財政資金が預託されてある一定の目的に対する貸 発銀行·輸出入銀行、 帝都高速度営団などへの融資がそれである。 工組合中央金庫また日本不動産銀行などに融資して および金融が景気対策として利用されてきている 北海道東北開発公庫 これらの機関を通じて んら 国民金融公庫 かの形で影響を および二九年 さらに たとえば 政 府金 電

政 あった。そのために二四 各機関 二四 VC 年度にお お ける資金の財政内部での調達、 ける財政政策。 年 度 0 財 政 この時期における財政政策はインフレー は第 一に、 第三に、 財政資金による過 見返資金の設置と復金融資の停止などを狙ったもの 去に お ける政府債 ショ ンの収束が当 務 の償還、 第 面 財

である。

た復金債は一般会計からする政府資金によって二四年度中に全額償還されるところとなった。 まず政府債務の償還のなかで最大の対象となったものは復金債であった。すなわち一、〇九一億円に上

日銀償還分が六一○億円とその半ばを占めていたため、日銀券の収縮も大きかった。

次に一般会計からのインベントリー・ファイナンスは二四年度以降貿易会計・食管会計・貴金属会計に

対して行なわれ、二四年度の経済安定化に寄与した。

第三の復金融資に代わる見返資金の融資は、アメリカの対日援助物資の売却代金を積み立てたものの運

であった。さらに同年度中に外為会計では五四〇億円の揚超となっているので、実質的に一般財政の 用である。その意味ではインフレ的効果をもつものとはいえないであろう。 一、三四八億円に達したことになるわけである。 このような政策をとることによって二四年度における財政資金の対民間収支も八○八億円もの引揚超過

増大しているし、 か らの産業資金供給も復金に代わる見返資金の登場で量的にほとんど激減を示さなかった。 それに反し政府の財貨サービスの購入は二三年度の二、八二三億円から二四年度には三、 輸出と海外からの所得も八一一億円から二、一六五億円に増大している。 また財政資金 九三八億円に

5 なかった。そこで二四年六月頃 しか し当時における民間投資の意欲はきわめて大きかったので、これに対応する措置もとらなけれ から日銀による社債の優遇、 オープン・マーケット オペレ

九

第

融資斡旋の強化などがとられてきた。

ずれにせよ二四年度にとられた財政政策はインフレの牧束、さらに経済の安定に大きな効果があった

ものと思われる。

朝 以降第六表にみるが如き金融引締め措置がとられた。 加 鮮動 **−輸入の増加からして国際收支の大巾な逆調を生ずるにいたった。そこでそれに対処して二八年一○月** 二九年の金融政策 乱の勃発により「動乱景気」をもたらした。 ドッ ジ・ラインの推進によって「静かな恐慌」に入った日本経済 しかしそれ以降も所得の増加 一消費の増加 4 投資の増 二五年の

かった。 間 \$ 減少した。 この金融政策とともに財政 の資金供給」・「地方債」 しかし財政投融資機関の回收金や自己資金の使用がふえ、投融資全体の規模は余り減少しな 面でも財政投融資の削減が行なわれた。 のいずれにおいても減少をみせ、また過去の蓄積資金の放出や債券の発行 すなわち新規投資額でみると、 「民

準の低下をひきおこし、 制 市 中貸出および預金通貨を減少させた。またそれは一方で設備投資を抑制するとともに、 またこの二九年におけるデフレは日銀金利との逆鞘 その結果流通在庫の調整は原材料の輸入を減少せしめるとともに生産、 いっそうの輸入減退をもたらした。一方デフレの進行は租税などの政府收入の減 ・輸入金融の引締めおよびその心理的 投資活動の停滞と所得水 流通在庫をも抑 衝撃を 通

|       | 第6表 28年10月以降にとられた金融引締め措置の内容<br>内<br>内<br>1) 高率適用の拡大<br>2) 第二次高率適用利率の引上げおよび算定方式の<br>20 以正<br>1) 品目整理(不急不用物資の適用廃止)<br>2) 日銀利子歩合の引上げ(1銭7厘)<br>3) 期間短縮(約1カ月)<br>1) 品目整理(原材料および機械・技術)および期間<br>短縮(最長3年を)年以内 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                       |
| ht D- | 品目整理(不急不用物資の適用廃止) 28年10月<br>日銀利子歩合の引上げ(1銭7厘) 29年1月<br>即間毎縮(約1ヵ月) 29年3月                                                                                                                                |
|       | 品目整理(原材料および機械·技術)および期間<br>短縮(最長3年を)年以内 28年10月                                                                                                                                                         |
|       | 廃止 29年3月                                                                                                                                                                                              |
|       | 品目整理および期間短縮(輸入原綿原毛は3一                                                                                                                                                                                 |
|       | 4カ月以内) 28年10月<br>品目整理および期間短縮(鉄鉱石・マンガン鉱                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                       |
|       | 品目整理(鉄鋼原料,皮革を除きその他全廃) 29年3月<br>〒                                                                                                                                                                      |
|       | 正                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                       |

スタンプおよ び工業手形制 度

輸入金融の改正 輸入決済手形 制度

高率適用制度の 強化

ψ 9

匌

0 財政資金の対民間収支において一、九〇二億円の散超があったため、 この年度に三九億円 の日銀

劵の減少をもたらしたところに一つの特徴がうかがわれる。

悪化をまねくところとなった。そのため第二次金融引締め政策がとられた。 三二年の金融政策、三〇年・三一年とつづいた好況は輸入の増大をもたらし、 ふたたび国際収支の

九七億円に及んでいる。 規財政投融資においても九〇〇億円ほど増大している。しかし三二年度における財政資金の揚超は二、 北〇、六九二億円から三二年度の一兆 これをまず財政面からみるとほとんど緊縮の気配がみられなかった。一般会計歳出規模は三一 次に金融面でみるため、いまその主たる引締め措置をみると、 一、八四六億円と一、○○○億円の増大をみせているとともに、 第七表の如くであ 年度の 新

三二年の下期からは黒字に転じたが、 財 政投融資の堅調からして、 この金融引締め政策が一番敏感に作用するのは在庫に対するものである。 金融引締め政策からもほとんど無影響であったといえよう。 それは輸出の拡大によるよりも輸入の全面的ストップによるもので 設備投資は継 また国際収支は 続工事の優位や る。

年六月にコール これは金融市場にも反映した。ことにコール市場の超繁忙のなかに見出すことができる。 . V 1 トは最高六銭二厘の高さにまで上昇した。これは財政資金における巨額な揚超と企 すなわち三二

あ

### て考える場合次のことが問 題となってくる。

資本主義のもとでは

個

别

経済主体の

行動をもっとも間接的に規制するものとして、

二節

景気変動と財政

・金融

般金融の引締め

32年5月 公定歩合の引上げ (1) 臨時金利調整法による規制の改訂 5月 7月 長期金利の引上げ

### 輸入金融の引締め

日銀窓口規制の強化 5月 (4) 32年5月 (1) 現地貸付枠の削減 大蔵省の外国為替銀行に対する預託 5月 外貨の引揚げ ポンド・ユーザンスの期間短縮およ (3) 5月 び適用品目の縮小 輸入保証金の担保率の引上げおよび (4)

> 用が二、 収支が二、

七九三億円の増加をみせている。

その結果日銀

億の増発となったわけであ

締め政策は二九年に比

五九七億円の揚超

あっ

たのに対し、

銀信 民

日銀再預託

実物

おけるデフレ効果は小さかっ

たも

0

2

思

わ

n

6月

8

環 境の

なかに

おいて日銀信用の膨

張もやむをえざる そこで金融引

もの

いがあっ

た。すなわち三二年度では財政資金の

対 日

ものとなった。

そこに二九年の

ものとおのずから異なる

このようにみると三二年の引 劵は三二年度中に二二四

業の

資金需要とによるものである。

る。

えよう。とくに財政 このように、 財政 戦後の 金融 わが国でも一定の . が景気変動 金融を景気変動調整の手段とし と関係をもってきたと フレ 1 A

ワ

- }-

J

九九

財政

政策と金融

K 気変動に対する自動調整機能がはたされるようになってきている。 りも弾力的であるといわれている。 実現までの間に存在する時の経過がある。 その必要の認知から政策措置の実施までの間に存在する時の経過、 が のである。 ある程度備わってきているといえよう。 あげられる。 それには(1)政策措置を必要とする事態の発生とその必要を認知するまでの間に存在する時 しかし金融政策は財政政策のように議会の決議を必要としない場合が多いだけに、 しかしそのいずれも政策効果が現われるまでには次の如き時の経過をまたなければならな もちろん財政にも最近累進課税制度や社会保障制度の採用により、 これは財政政策も金融政策もともに回避することのできないも それは戦後のわが国においてもたしか (3)その政策措置の実施からその 財政政策よ 経 (2)

日銀の吉 商 政策の採用にも限界があるわけである。 る。 品を国際市 またその効果からしては財政政策のほうが直接的であり、 ことにわが国のように不利な諸条件のもとで経済の復興あるいは経済の成長をはかる場合、 野俊彦氏 場での 指摘する如く 競争において不利な立場に追いこむ結果となるため、 オ ーバ 1 金利政策で考えても異常に高い公定歩合をとることは、 ۰ 口 1 ン現象の存在はかえってわが国に 金融政策のほうが間接的であるとい とりえないものとなる。 おける金融政策を効果 わが 国の

かし二九年・三二年においては金融政策が主体として景気の調整に利用されてきたし、 それはある 程

とよりも、 度効果をあげてきたことも事実である。それは金融政策のほうがその発動において速やかであるというこ 財政には景気変動の調整機能者としてよりも行政の担当者さらに社会保障の担当者としての責

# 第三節 景気変動と国際收支

務を負っていることによるものといえよう。

易外収入もないため、輸出にまつところが大きかった。 羊毛などの重要原材料のほとんどは輸入に仰がざるをえなかった。さらに戦後では戦前におけるように貿 が国は明治維新以降、貿易立国として貿易に大きなウェイトをかけてきた。第二次大戦後その傾向は 遠のいた観があったが、やはり鉄鉱石・強粘結炭・ゴム・原油・ボーキサイト・ニッケル鉱

悪化をみるところとなった。それは次の第一表の外国為替の収支からもみられるところである。すなわち 二八年度には三億一、三〇〇万ドル、三二年度には二億九、七〇〇万ドルの支払超となっている。 ことに二六年以降経済の拡大が進むにともなって輸入の増大をみ、そこに二八年・三二年に国際収支の

دريز いかわれる。しかし二七年度の悪化は輸入の増加よりも輸出の減少によるものであるのに対し、二八年度 またそれを貿易面からみると、第二表の如くである。これから二七・二八・三二年度における悪化がち

## 戦後における景気変動

### (単位100万ドル) 支払 差引 1,017 **29**2 1,844 564 2,013 94 2,475 344 2,023

外国為替の収支状況

**-3**13 535 2,304 × 3, 298 38

3, 935 -297 3,638 2, 957 **5**00 3, 457 3,883 193 4,076

### 外国為替における貿易収支 第2表

(単位100万ドル)

ある。

三二年度

においては輸出

でもかなりの増

|      | 受取     | 支払     | 差引   |
|------|--------|--------|------|
| 25年度 | 920    | 962    | - 42 |
| 26   | 1, 405 | 1, 658 | -254 |
| 27   | 1,168  | 1,790  | -621 |
| 28   | 1, 245 | 2, 243 | -998 |
| 29 . | 1,602  | 1,767  | -165 |
| 30   | 2 095  | 1,956  | 139  |
| 31   | 2,494  | 2,782  | -288 |
| 32   | 2,819  | 3,347  | -528 |
| 33   | 2,841  | 2,469  | 511  |
| 34   | 3, 280 | 3,009  | 339  |
|      |        |        |      |

輸入の増大にも とづくものであ それ以上に

加をみせている

大と波及したわけである。 らすものである。 このように二八年・三二年に輸入の増加をもたらしたのはやはり経済の拡大とともに、景気変動 これからして二九年・三二年における金融 まず朝鮮動乱からする所得の増大が消費の増大さらに投資の増大をもたらし、 またこの場合戦後とられた輸入金融の優遇措置を見逃すことはできない。 引締 輸入の のもた 増

め政策は輸入の抑制を狙いとしたものである。

輸入金融の優遇は昭

和

二五年における民間貿易の再開後の輸入貿易手形制度にはじまるものである。

0

る。

第1表

25年度

26

27

28

29

30

31

32

33

34

受取

1,309

2,408

2, 152

2, 161

2,366

2,839

3, 337

0=

のものは

むしろ

輸入の巨額な増

大によるも

|      |            |        |      | 第               | 3表  | 輸   | 入台    | 之 融 | 制度   | その | 沿耳                 | 1,    |       |           |           |  |
|------|------------|--------|------|-----------------|-----|-----|-------|-----|------|----|--------------------|-------|-------|-----------|-----------|--|
|      | 実施年月日 制 度  |        |      |                 |     |     |       |     |      |    | 目 的                |       |       |           |           |  |
| 第    | 2          | 5年1    | 月    | 輸               | 入貿易 | 易制度 | の新    | 設   |      |    | 民間貿易再開に伴ない輸入金融の円滑化 |       |       |           |           |  |
| 三節   |            | 6      | 月    | 輸               | 入物管 | 引取  | 資金    | に対- | スタ   | 44 | がくくび               | .1134 | 11111 | L         |           |  |
|      |            |        |      |                 |     | 制度  |       |     |      |    |                    |       |       |           |           |  |
| 景気変動 |            | 9      | 月    | 外国為替貸付(日銀ユーザンス) |     |     |       |     |      |    |                    |       |       |           |           |  |
| 多動   |            |        |      |                 | 度新記 |     |       |     |      |    | 輸入の促進              |       |       |           |           |  |
| と国   | 2          | 6年11   | 月    |                 |     |     |       | を廃し |      | 輸  | ±A 7               |       | 10T   | م ال جلم  |           |  |
| 際    | 2          | 7年11   | H    |                 |     |     |       | 切換; |      | 去谷 |                    |       | の正    | 帯化<br>およて | ĸ         |  |
| 収支   | L          | , 4-1. | · /3 |                 | 制度通 |     | U)J·J | ロノド | 当初生  | 具  |                    | 里化促   |       | 4000      |           |  |
|      |            |        |      |                 |     |     |       |     |      |    |                    |       |       |           |           |  |
|      | いる         | ح      | 和一   | もそ              | れ   | 引取  | 付     | を除  | ま    | とは | みる                 | 措置    | 合理    | 金貸        | いで        |  |
|      | るが、        | 0      | 八    | 0               | 市   | 資   | 別     | かきほ | た注   | 必  | کر                 | から    | 化     | 付         | 直         |  |
|      |            | よう     | 年度   | 額を              | 中の  | 金   | 口外    | はと  | 注目   | 然で | 第                  | 長く    | の促    | 制度        | 接日        |  |
|      | さら         | うに     | 末    | 全               | 資   | ス   | 為     | とんど | す    | あ  | $\equiv$           | 継     | 淮     |           | 銀         |  |
|      | にそ         | わが     | にお   | 国銀              | 金需  | タン  | 貸付    | どは  | すべきこ | る。 | 表の                 | 続さ    | やコ    | 別口        | 信用        |  |
|      | れを         | 国の     | いて   | 行勘              | 給と  | プ手  | はい    | 高率  | 2    |    | 如く                 | れ     | スト    | 外为        | を重        |  |
|      | を国際        | 景      | は    | 定               | カン  | 形   | うす    | 適   | とは   |    | で                  | るとこ   | 0     | 為貸        | を裏づけとする外為 |  |
|      | 際的         | 気変     | 三    | の輸              | けは  | の半  | まで    | 用制  | 輸入   |    | あり、                | ころ    | 引下    | 付制        | けと        |  |
|      | 75         | 動      | 00   | 入               | な   | ば   | \$    | 度   | 金    |    |                    | ろと    | げ     | 度         | す         |  |
|      | 立場         | は国     |      | 関係              | れた  | まで  | なく    | から  | 融が   |    | それ                 | なっ    | など    | など        | る外        |  |
|      | カン         | 際      | 億    | 貸               | 金   | 日   | 輸     | 除   | ス    |    | から                 | た。    | 0     | どへ、       | 為         |  |
|      | りみ         | 収支     | 円に   | 出残              | 融の  | 銀信  | 入決    | 外さ  | タン   |    | 輸入                 | V     | 目的    | と拡        | 貸付        |  |
|      | る          | 2      | 上    | 高               | 分   | 用   | 済     | れ   | プチ   |    | の増                 | まっ    | \$    | 大さ        | 制         |  |
|      | らみることとしよう。 | 密接     | って   | によ              | 野を  | の供  | 手形    | てい  | 形    |    | 七大                 | その    | 加わ    | れ         | 度         |  |
| 9    | 2          | な関     | シャ   | って              | 形成  | 与に  | の九    | たた  | 制度   |    | 大をも                | 輸入    | り、    | た。        | 輸入        |  |
|      | į          | 係      | た。   | 7               | L   | よ   |       | んめ、 | な    |    | た                  | 金     | 大     | さら        | 手         |  |
|      | 5.         | をも     |      | ると、             | た。  | って  | %     | 外   | どの   |    | らし                 | 融制    | 巾な    | らに        | 形決        |  |
|      |            | っって    |      |                 | L   | 賄   | 輸     | 為   |      |    | たこ                 | 度     | 優     | 設         | 八済資       |  |
|      |            | (      |      | 昭               | か   | わ   | 入     | 貸   | 部    |    | _                  | を     | 遇     | 備         | 貧         |  |

にまで適用されたことによるものである。 それ は理 論的にはケインズの 「一般理論」における所得分析がポスト・ケイジァンによって国際的 いまそのため世界の国民所得の増加率をみると、 第四 表 0 局面 如 <

|          | 進     | 、<br>ロ 、<br>シ | アメニカ   |        |        |        |
|----------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 39. 5    | -7.6  | -1.2          | -2.4   | -3.0   | 1949年  | 第      |
| 23. 5    | 2.0   | -9.7          | 11.0   | ္သ     | 50     | 64 表   |
| 28. 6    | 14.8  | 16.2          | 15.4   | 15.5   | 51     | 世界におけ  |
| 14. 1    | 7.1   | 10.0          | 4.7    | 6. 5   | 52     | る国民所   |
| 13.9     | 1.6   | 5.4           | 4. 1   | 4.0    | 53     | 軒の程    |
| 6.0      | -1.2  | 6.7           | -1.0   | 1.0    | 54     | 減率 (単  |
| <u>စ</u> | 9.3   | 9. 2          | 8.4    | 8.7    | 55     | 位%)    |
| 13. 1    | 14.6  | <u>&amp;</u>  | 6.0    | 8. 1   | 56     |        |
| 12. 6    | 7.9   | 6. 2          | 4.2    | 5. 6   | 57     |        |
| 界全体につい   | 第一に、世 |               | とができる。 | をよみとるこ | からものこと | である。これ |

循環がみられる。 てもアメリ カ 3 もちろん第一の波と第二の波との転換点が五三年であったか五四年であったか国によっ 1 H ッ パ 諸 ・日本・後進国グループのそれぞれについてもかなりきれいな二つの景気

ておのずから異っている。

せている。 ではドル不足と為替調整などのため四九年と五〇年でむしろ景気下降を示し、五一年において急上昇をみ のズレが見出される。 第二に、世界景気の震源地はなんといってもアメリカとヨーロッパであるが、その二つの間に景気変動 また五三一五四年にはアメリカがリセッションにおちいったが、 すなわちアメリカでは五○年と五一年の二カ年で上昇をみせているが、 ヨーロッパは上昇をつづけ、 ヨーロッパ

それが世界の後退を緩和したものと思われる。

にみえる。 それは景気の国際的波にも一つのタイム・ラーグが存在することによるものである。 後進国の景気変動とくにその上昇はアメリカ、ヨーロッパの動きにほぼ一年の遅れをもつよう

策が必ずしも適切でなかったことにもとづく部分も多いであろう。 からしてやむをえざる現象であるかも知れない。また経済の底が浅いことによるのかも知れない。 第四に、 日本の景気変動はほかの国よりも大巾であることがわかる。それは急速な経済回復や経済成長

緊縮政策と朝鮮動乱による景気回復との結果である。しかし五五-五六年の上昇は後進国におけると同じ うである。 気循環は震源地アメリカから直接にひびいてくる部分と、アメリカ・ヨーロッパ両震源地から発したもの が後進国に波及して、後進国から日本へと間接的にひびいてくる部分との二つから強く影響されているよ このように考えてくると三三年度の経済白書のいうように「景気循環の復活」は三三年頃の所産 二震源地の一九五五年の景気上昇によるものである。 一九四九年以降にみられた急速な経済成長のなかにもその萠芽がみられるものである。 四九一五〇年の後退と五〇一五一年の反騰とは、 ヨーロッパの場合と同様にドッジ・ラインの また日本の景 位ではな

い は入超の輸出に対する比率すなわち出超 このように日本の景気変動は世界の景気変動と関連をもっていることもわかる。またわが国 (マイナスの場合は入超率)でみても、 外貨保有高の対前年 超ある

景気変動と国際収支

比 機がそれぞれ入超 要とした このような国際収支のきれ 減率でみても、 九四 九年 の底をな 0 危機、 定の 循 消費 環的 いな循環的 朝 鮮動 ブ 変 動 1 ムに基 がう 乱 0 変動 か 五〇年と世界的 が する から わ れ 一体何によってもたらされたかが問題となる。 五 る。 すない 年 好況の五 0 危機 わちその 設備投資ブームに始発する五 五年とが収支改善のピークをなし いいずれ でみてもドッジ・ライン 年 <del>て</del> 0 を 必 危

。島清氏 の説明 わが国 からみることとしよう。 な け る国 民 所得の増 加 率と第

0

対後進国 輸 入 対米輸入 28.9 22.4 -26.589.1 66. 1 120.2 - 1.6 10.6 - 1.6 29.5 - 6.5 12.1 - 8.8 12.5 37.8 26.5 52.0 17.6 は朝 り 方がはるかに大きいけれども両者の上下はいつも同 五 鮮動 きれいな共変関 五 年について輸入の 表 乱における高値買付によるものであり、 0 輸入の 増 係がみ 加率 増 との動き方をみると、 られる。 加率が大きいことがわかる。 しかし第 一に、一 後者 それだけ 方向 0 九五 振 であ 動

(単位%)

引い 大巾であることがわかる。 第二に、五五一五六年についても輸入の増加率 て考えるべきである。 これは明らかに輸入先行

ーがき

わ

8

7

的

第5表 わが国における輸入の増加率

総輸入

32.2

7.7

1.7

18.8

3.2

30.4

32.6

- 0.4

104.8

1949年

50

51

52

53

54

55

56

57

変動にもとづくものといえよう。

国民所得増加率の変動は第 表 0 期 前 0) 出

| <u>ъ</u> |     | M    | O AX     | 111)  | 巴干水         | , , ( | ハント貝(        | 不行作          | 引くノル目   | 加平     | (中       | 111/0,  | ,   |
|----------|-----|------|----------|-------|-------------|-------|--------------|--------------|---------|--------|----------|---------|-----|
| れか       |     | 出    | 超率       |       | 対           | 米     | 対後述          | 進国           | 外貨      | 保有     | 高        | ド保有     | ル点  |
| りか       | 49年 |      | -77.5    |       | -749        | . 0   | 2            | 6.8          |         |        | _        | 1 11 11 | 111 |
| ら対米と対後進  | 50  |      | 18.5     | A.,   | <b>—133</b> | . 3   | 4            | 4.3          |         | 156. 8 | ,        | 197.    | 5   |
| ٤        | 51  | _    | 47.3     |       | -277        | .7    | -1           | 1.2          |         | 62. 9  | )        | 25.     | . 6 |
| 対        | 52  | _    | 59.3     |       | -255        | . 3   | -29          | 9.8          |         | 24. 5  | <i>i</i> | 31.     | . 6 |
| 後進       | 53  |      | -89. 0   |       | -233        | . 1   | -5           | 6.4          | _       | -14. 2 | 2        | 2.      | . 7 |
| 国        | 54  | _    | 47.3     |       | -205        | . 9   | -13          | 3. 7         |         | 7. 9   | )        | -17.    | 9   |
| では       | 55  |      | -23. 2   |       | - 71        | . 9   | -1           | 2.8          |         | 24. 9  | )        | 25.     |     |
| 資        | 56  |      | 29. 2    |       | - 95        | . 9   | -1           | 2.9          |         | 8.0    | )        | 31.     | . 1 |
| 国では貿易収   | 57  |      | 49.2     |       | -171        | . 2   | -1           | 7. 5         | -       | 32. 6  | ò        | -44.    | . 1 |
| 収支       |     |      |          |       |             |       |              |              |         |        |          |         |     |
| 0        |     | 的    | K        | 五     |             | V     | K            | 1            | を       |        | 増        | な       |     |
| の循環      | 期   | 傾    | 対        | 五.    | 第           | る。    | 日            | 五            | 7       | 第      | 減        | わ       |     |
| 垣的       | の五  | 向で   | し対       | 年に    | に、          |       | 本の           | 五年、          | ると、     | 三に、    | に        | ち日      |     |
| 変        | 四四  | 循    | 後        | F.    |             |       | 賀            | 1            | 2       | 15     | 非常       | 本       |     |
| 動        |     | 環    | 進        | カ     | 対           |       | 易            | 五            |         | 日      | に強       | 0)      |     |
| につ       | 五四  | を示   | 国出       | クな    | 米出          |       | をか           | 五一           | 九四      | 本に     | 強        | 景気      |     |
| V        | 年   | かさ   | 超        | をも    | 超           |       | 米            | Ŧī.          | 九       | おお     | く支       | 変       |     |
| 7        | 0)  | さな   | 率        | ?     | 率           |       | の貿易を対米と対     | 六            | 1       | け      | 配        | 変動      |     |
| ついて大きな   | 間は  | いし   | は四九ー     | つ大巾   | はド          |       | 対            | 五六年について反変関係が | 五〇      | る輸     | され       | は       |     |
| なな       | ほ   | 五    | 九        | な     | ル           |       | 後進国          | 2            | 年、      | 出出     | 7        | 年       |     |
| 相        | ぼ   | =    | 1        | な二つの循 | ル貨          |       | 国            | V            |         | 0      | V        | 年前      |     |
| 違        | 水   | 年    | Ŧī       | 5     | 保           |       | とに           | て            | 五二一     | 増      | る        | 0       |     |
| がみ       | 平で循 | から   | 三年       | 循     | 有高          |       | ん            | <b>火</b>     | 1       | 加率     | ج کے     | 貿易      |     |
| みら       | 循   | 五    | 0        | 環     | 増           |       | 分け           | 関            | Ŧ.      | ナと世    | とが       | 収       |     |
| れ        | 環   | 兀    | の第       | 的     | 加           |       | 7            | 係            | 三年、     | 世      | わ        | 支       |     |
| る。       | 的変  | 年に   | 期        | 変動    | 率上          |       | 考            | カンファ         | 平、      | 界所     | かる       | の動      |     |
| ま        | 動   | カン   | がで       |       | と同          |       | んる           | から           | Ŧi      | 得      | る。       | 向       |     |
| 70       | を示  | け    | ではごく僅    | を示して  | じ           |       | ~            | れ            | 三一      | 0      |          | な       |     |
| 日十       | 示   | けて上向 | 2        | して    | じく一九        |       | き            | る。           | 7       | 増      |          | いし      |     |
| 本に       | して  | 占    | 僅        | V     | 力.          |       | な            | 7            | 五四      | 加蒸     |          | 外       |     |
| お        | V   | V    | か        | る。    | 五           |       | 3            | 2            | 年、      | 率との    |          | 貨       |     |
| けっ       | な   | to   | かの低      | 7     |             |       | 2            | 7            |         | の      |          | 進       |     |
| る国       | い。  | た後第  | <b>汽</b> | それ    | 年と          |       | て考えるべきであるとして | みられる。そこでさら   | 五四      | 関係     |          | 備の      |     |
| -        |     | 10   |          | 7, 3  | _           |       | ,            | -            | - James | VI     |          |         |     |

または外貨保有高増加率の動きときれいな共変関係がみられる。す

民所得の増加率と一年前の対米の出超率またはドル貨保存高の増加率とかなりきれいな共変関係がみられ いて大きな相 年の間はほぼ水平で循環的変動を示していない。 超率は四九一五三年の第一期ではごく僅かの低下 もつ大巾な二つの循環的変動を示している。それ 超率はドル貨保有高増加率と同じく一九五〇年と ないし五三年から五四年にかけて上向いた後第 違がみられる。 また日本における国

第三節

景気変動と国際収支

るが、 は対米貿易収支によってほとんど左右されているものといえよう。 対後進 0 出 超率との間 にはそのような関係 がみられない。 そこで日本における国民所得 増 加 率

がみられ、 なりきれいな共変関 日本における国民所得の増加率は対米輸入増加率 後者につい 係がみられ ては朝 鮮動 る。 |乱勃発による一九四九-五〇年の反変だけがみられる。 ただ前者については五三一五四年と五 . 対後進 日輸入増 一五五年につ 加率の いずれをとっ V て反対 7 \$ かる

第三に、 対後進 国輸出 対米輸出 輸出について目をつけ第七 1.9 126.4 44.6 167.6 89.5 2.6 -15.724.6 7.4 - 1.0 22.0 29.8 12.4 62.3 26.3 20.9 13.0 9.8 表の対米輸出増加率とアメリカに 出 た はある程度の共変関係 ではないことを物語 9 ては 変動 がアメリカの景気変動だけによっ 反対に動 い ていることがわかる。 っている。 もあるが、 おける国民所得の すなわち日本の投資が急増 九 五〇年 て動 ح 増 から のことは対 加 かされるも 率 五 との 年 間 K わ

わが国における輸出の増加率

(単位%)

14.3 57 なら 出 增 加率に反対に作用するということになる。 な その 意味では 日 本に お ける国民所得 增 加率 が輸

第7表

1949

50

51

52

54

56

総輸出

97.4

60.9

65.2

**-6.** 0

0.2

27.8

23.4

24.4

に 国

カン

いそれだけ輸出

余

力

が減

少することも考

慮

なけ

'n 内需

内における経済活動

が活潑になると、

産出物の

多くが

次に対後進国輸出増加率の動きをみても対米輸出 お け る

る。 にのりだした五三―五四および急激な引締めの反動期であった五四―五五年とに反変運動がう か られる。 にかけて反変的となっている。むしろ後進国輸出増加率は日本の対後進国輸入増加率と強い共変関係がみ 場合と同じく後進国所得増加率と一定の関係を示しているが、四九−五○年の朝鮮動乱期と五二−五五年 しかしその場合にも例外として四九一五〇年の朝鮮動乱期と金融引締めを行なって対後進国輸出 が

るわけである。 政策のタイム・ラーグにもとづくものであり、これによって対米収支と国際収支の循環的危機が回避され なければ、対米輸入の増加をなすことができないからである。それはわが国における外貨蓄積と外貨割当 ような対米輸出と輸入との間にみられるタイム・ラーグは、まず対米輸出が伸びてドル外貨の保有が増さ みると大体まず対米輸出が伸び、それからほぼ一年たってから対米輸入が伸びるという関係にある。 これに対し対米貿易とその貿易収支はアメリカと日本との変動にきわめて敏感である。対米貿易について を増加して相手国に購買力を付与することによってはじめて日本の対後進国輸出が増加するわけである。 このような関係は恐らく後進諸国は外貨不足・購買力欠乏に悩まされつづけているので、日本がまず輸入 この

る 以 それとともにそれは世界の景気変動ととも関係をもっているわけである。 上からして戦後におけるわが国の景気変動は国際収支の変動と密接な関係をもっていることが しかし日本の主たる貿易相 わ か

手国たるアメリカと後進国とではおのずから異なるものである。すなわち後進国の景気変動とは一致して いるが、アメリカの景気変動とは一年のズレがみられる。それがまた国際収支の大巾な循環的変動をもた

たわけである。そこでその外貨保有の不足からして、絶えずそれに対処した金融政策がとられてきたわけ これからして日本は世界の景気変動のなかにさらされており、それが国際収支の循環的変動をもたらし

らしているように思われる。

である。

第二部

戦後の経済構造と経済構成



# 第三章 戦後における経済構造

## 第一節 わが国の財政構造

が自由に行なわれる基礎を作ったことなどである。 去したこと。第三には、法律・教育・租税・貨幣などについての基礎的な改革を断行して、生産的な活動 たこと、第二には、従来の制度を急速に改革することによって、職業や労働移動の自由に対する障害を除 されている。 を契機として、政府が大きくクローズ・アップされてきた。そしてそれは次の三つの効果をあげたものと 一九三〇年代以降、世界的に政府が大きな地位を占めるようになってきた。しかしわが国では明治維新 第一には、外国への隷属をさけ、経済活動の基盤としての政治的統一と社会的秩序を保証し

ら異なるものである。そこでいま財政を構造的にとらえてみることとしよう。 のである。財政活動とは政府の歳入・歳出に関するものであり、 このように政府は政治を通じて経済発展をはかるのであるが、 そのためには当然財政活動がともなうも それは時代により、 国によっておのずか

まず第一に、財政構造は国民経済との関係でとらえることができる。それは財政規模とも称せられるも

一節

わが国の財政構造

されている。 のであり、一 般に そこでいまただ 一般会計および特別会計の歳出予算額あるいは決算額と国民所得との割合によって判断 一般会計・特別会計および純計における歳出決算額の動きをみると、第一表の

| 第1表                                |                   | 般会記               |                   |                   | 計お                | よび結               | 純計は               | はこ                |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | け                 | る歳は               | 出決第               | 算額の               | 推移                | 立戦前               | î1007             | 7円1               |                   |
|                                    |                   |                   |                   |                   | (平)               | 戦後                | t fi              | 意円)               |                   |
|                                    |                   | 一般                | 会計                | . !               | 特別台               | 計                 |                   | 計                 |                   |
| 9年度                                |                   | 2, 1              |                   |                   | 5, 22             | 8                 | 5                 | ,710              |                   |
| 10                                 |                   | 2, 2              | 206               |                   | 7,66              | 1                 |                   | , 817             |                   |
| 11                                 |                   | 2, 2              | 282               |                   | 8, 40             | 2                 |                   | , 432             |                   |
| 21                                 |                   | 1, 1              | 152               |                   | 1, 78             | 2                 |                   | , 535             |                   |
| 22                                 |                   | 2, (              | 058               |                   | 3, 72             | 25                |                   | , 060             |                   |
| 23                                 |                   | 4, 6              | 619               |                   | 10,09             | 6                 |                   | , 306             |                   |
| 24                                 |                   | 6,                | 994               |                   | 17, 57            | 2                 | 15                | , 739             |                   |
| 25                                 |                   | 6,                | 333               |                   | 19,00             |                   |                   | 3, 128            |                   |
| 26                                 |                   | 7,                | 498               |                   | 12, 75            |                   |                   | 6, 014            |                   |
| 27                                 |                   | 8,                | 739               |                   | 12, 13            | 36                | 16                | 6, 669            |                   |
| 28                                 |                   | 10,               | 706               |                   | 14, 28            | 37                | 19                | 9, 192            |                   |
| 29                                 |                   | 10,               | 467               |                   | 15, 22            | 20                | 20                | 0, 085            |                   |
| 30                                 |                   | 10,               | 181               |                   | 17, 26            | 55                |                   | 1, 689            |                   |
| 31                                 |                   | 10,               | 692               |                   | 20, 07            | 74                |                   | 2, 838            |                   |
| 32                                 |                   | 11,               | 876               |                   | 21, 39            | 93                | 2                 | 4, 630            | )                 |
| 33                                 |                   | 13,               | 315               |                   | 28, 02            | 27                | 20                | 6, 361            |                   |
|                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | •                 |                   |
| ば造幣・食糧管理・郵政事業など(専国が特定の事業を行なう場合、たとえ | によると特別会計予算というのは、日 | 分けている。わが国の財政法第一三条 | が、各国とも一般会計と特別会計とに | 際上統一して経理するのが原則である | についてみることとしよう。予算は実 | のまえに一般会計と特別会計との関係 | れないことがわかるであろう。またそ | 会計との単純な合計では純計が求めら | 如くである。これから一般会計と特別 |

府関係機関の予算に入れられた。)

臼特定の資金を保有して運用を行なう場合、

たとえば資金運用部・外

電気・通信は二七年一〇月一日から特別会計予算からはずされ政

売局と国有鉄道は二四年六月一日から、

|        |         |       |       | 第2-   | 1表    | 世界                | 主要    | 国に    | おける   | 5財政   | 対規模   |       | (単作   | 立%)   |           |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|        |         |       |       | 日     | 本     | アリ                | メカ    |       | ギス    | フン    | ラス    |       | タア    |       | ドツ        |
| 第      | 193     | 438   | 3年    | 15.   | 4     | 13.               | 4     | 19.   | . 0   | 27.   | 3     |       | _     |       | _         |
| 節      |         | 52    | 2     | 17.   | 2     | 25.               | 4     | 34.   | 3     | 33.   | 8     | 28.   | 9     | 19.   | 1         |
| わ      |         | 53    | 3     | 17.   | 3     | 22.               | 2     | 31.   | 6     | 33.   | 4     | 29.   | 2     | 21.   | 5         |
| から     |         | 54    | 1     | 17.   | 3     | 21.               | 4     | 29.   | 7     | 30.   | 5     | 27.   | 8     | 20.   | 1         |
| 国の     |         | 55    | 5     | 15.   | 3     | 20.               | 2     | 29.   | 3     | 29.   | 7     | 26.   | 8     | 18.   | 5         |
| 財      |         | 56    | 3     | 14.   | 0     | 19.               | 9     | 29.   | 3     | 31.   | 9     | 26.   | 1     | 18.   | 9         |
| 国の財政構造 |         | 57    | 7     | 14.   | 2     | 19.               | 8     | 27.   | 9     | 35.   | 4     | 24.   | 8     | 19.   | 7         |
| 造      |         | 58    | 3     | 15.   | 8     | 22.               | 4     | -     | _     | -     | _     | -     | _     | 19.   | 6         |
|        | た社会保障   | がうかがわ | 次に先進  | の比率が低 | 一年・三二 | 一年の一五             | なっていた | ある。これ | は一般会計 | しかし国  | る必要があ | 入れや繰入 | 競馬などと | 入・歳出と | 国法を資金などに収 |
|        | 会保障関係の支 | れる。そ  | 些諸国と比 | 下してい  | 一年度には | ル・<br>四<br>%<br>に | たが、三三 | からわが  | 司の歳出決 | 四によって | 3,    | 入れを行な | こなってい | 区別して  | 立なとに生     |

算額から財政規模を求めると、第二表の如くで

国に関する限りでは、終戦直後は目立って高く

時代によって特別会計も変ってくるのでここで

入れや繰入れを行なっているので、それを考慮した純計が求められた・歳出と区別して整理する場合、たとえば自作農創設措置・国営国為替資金など闫特定の歳入をもって特定の歳出にあて、一般の歳

でいたが、三三年度においては一五・八%と大体戦前の九ーーでいたが、三三年度においては一五・八%と大体戦前の九ーーでの一五・四%に接近していることがわかる。しかし好況時の三年が低下していることに留意すべきである。 「ないたが、三三年度においては一五・八%と大体戦前の九ーーでいたが、三三年度においては一五・八%と大体戦前の九ーー

出がまだ不十分であることによるものといえよ

然ともいえるかも知れない。そこでさらにその歳入・歳出についてみることとしよう。 う。 しかしそれ以上にわが国の国民所得そのものがアメリカの一〇分の一という現状からしてはむしろ当

を 続税・酒税・砂糖消費税・揮発油税・物品税・関税などから構成されている。 いま一般会計歳入の構成比率 府資産整理収入・公債・雑収入・前年度剰余金受入れなどからなっている。また租税は所得税・法人税・相 中央政府の一般会計歳入は主として租税、 、第二表の如くである。これから戦後には租税および印紙収入のウエィトが一段と高まり、かつ および印紙収入・専売納付金・官業益金および官業収入・政

| 年寅惠    | 雅 収 入 X | F i             | 米角田のより日本 | 光本会社 「八百巻」 | おきゃつる   | 生され    |        | 第2-                                     | でみると、第二妻の如くてある。これえば単名といれれて、こーデー・ |
|--------|---------|-----------------|----------|------------|---------|--------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 3.1    | 10.6    | 29.5            | 0.9      | 2.4        | 8.8     | 44.7   | 9—11年度 | 2-2表 一般                                 | きるこれ                             |
| 6.0    | 8.0     | 1               | 1.4      | 0.7        | 15.6    | 68.3   | 24     | 会計藏                                     | オル                               |
| 9.3    | 5.9     |                 | 3.0      | 1.0        | 13.3    | 67.5   | 26     | えの構                                     | 在リリオコ                            |
| 16.8   | 0.      | s 1             | 0.9      | 1.2        | 13. 1   | 64. 2  | 28     | 成比率                                     | 7                                |
| 12.8   | #       | -1              | 0.8      | 1.2        | 10.1    | 70.7   | 30     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7                                |
| 100.0  |         | ه<br>ا م        | 0.7      | 1.1        | 8.7     | 75.0   | 32     | (単位%)                                   |                                  |
| 100.0  | ı + 9   | ω<br><u>-</u> Ι | 1.1      | 1.1        | %<br>57 | 79.0   | 34     |                                         |                                  |
| 年度における | 公債は、二四  | を占めていた          | 前に高い比重   |            | がわかる。戦  | っていること | 7      | もこ大きくな                                  | それが年とと                           |

となった。 により一般会計における赤字公債の発行が原則として禁止された。 その結果二四年度以降公債収入は皆無

官業益金および官業あるいは政府資産整理収入などはウェイトも小さいし、また大きな変化も示していな 比重を占めていた。しかしその後次第に低下し、三四年度には戦前に近い比重となっている。それに対し 専売納付金は戦後のはじめには高い割合で二四年度などは総歳入額の一五・六%を占め、 それに対して前年度剰余金受入れの割合は戦後高くなっている。そこで次に租税を中心にして検討を 加えることとする。 戦前の倍近い

|                        | 第3章             | 長                      | われ | が国                     | にお                     | ける                     | 阻税負                    | 負担率                   | 1       |
|------------------------|-----------------|------------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------|
|                        |                 |                        |    |                        |                        |                        | (単位                    | 江%)                   |         |
|                        |                 |                        | 国  | 税                      | t                      | 也方移                    | į                      | 計                     |         |
| 9-                     | —11年            |                        | 8  | 3. 5                   |                        | 4.4                    |                        | 12. 9                 | )       |
|                        | 21              |                        | 15 | 5.4                    |                        | 1.0                    |                        | 16.4                  | Į       |
|                        | 22              |                        | 21 | . 5                    |                        | 2.1                    |                        | 23. 6                 | 5       |
|                        | 23              |                        | 23 | 3. 2                   |                        | 4.0                    |                        | 27. 2                 | 2       |
|                        | 24              |                        | 23 | 3. 3                   |                        | 5.2                    |                        | 28. 5                 | 5       |
|                        | 25              |                        | 16 | 5. 9                   |                        | 5.5                    |                        | 22. 4                 | Į       |
|                        | 26              |                        | 15 | 5. 9                   |                        | 6.0                    |                        | 21. 9                 | )       |
|                        | 27              |                        | 16 | 5. 2                   |                        | 5.9                    |                        | 22. 1                 |         |
|                        | 28              |                        | 16 | 5. 4                   |                        | 5.8                    |                        | 22. 2                 |         |
|                        | 29              |                        |    | l. 0                   |                        | 5.6                    |                        | 19. 6                 |         |
|                        | 30              |                        |    | . 0                    |                        | 5.8                    |                        | 19.8                  |         |
|                        | 31              |                        |    | 1.3                    |                        | 5.9                    |                        | 20. 2                 |         |
|                        | 32              |                        |    | . 4                    |                        | 6.3                    |                        | 20.7                  |         |
|                        | 33              |                        | 14 | . 1                    |                        | 6. 1                   |                        | 20. 2                 | 2       |
| る。しかし二二一二四年度の二〇%をオーバーす | <b>昇となっているこ</b> | これから国税では戦前の九一一一年度の比率と比 |    | わち租税負担率をみると、第三表の如くである。 | る。いま租税收入の国民所得に対する割合、すな | プ新税制のあいつぐ修正という過程をたどってい | シャウプ税制による画期的な改革、やがてシャウ | 戦後わが国の税制は戦後処理のため税制改正・ | サスネスでは、 |

第 一節

わが国の財政構造

る高率 に お たので、 二二年度までは戦前 て上昇をみたことは二二年 か ドツ らそれ 歳入額 以降低 のほとんどを租税 下 の比率を下廻っていたが、 二九年 度以降に 度 で賄わなけれ ころとなった。 お 四 Vi て % 0 それ ばならなかったことによるものである。 般会計歳入額に公債の発行收入を計上することが禁止 ラインにとどまっている。 これ 以降 からして戦 地 方自治の 後の 強 化によりその比率 租 このように二二一二四 税負担率は二〇%内外を占 も上昇すると 地方税に関

34.0 26.5 22. 2 28.6 26.4 34.2 27.9 19.6 25.5 28.7 33.4 19.8 26.0 33.4 28.4 20.2 25.5 32.5 27.1 20.7 20.2 27.1 27.3 19.9 から日本における租 めるようになった。 しく低いので、 おける一人当りの国民所得そのものがそれらの \$ べて低くても、 次にこれを先進諸国にくらべると、 すなわちたとえ 比 して低くなっていることがうか たとえ日本の租税負担率が先進諸 国民負担 税負担率は 租 税負担 の実 率 質 ア が は X 同 かえって大きい IJ 率で カ 第四 がわ あ 一表の 1 っても、 れ ギ ーリス る。 国よ 如くであ \$ かも 「のそれ 租 0 かし日 西ドイ 税 いちじる い にくら

これ ツ

世界主要国における和税負担率

メカ

19.9

(単位%)

ギス

22.6

イリ

西イ

第4表

1934-36年

53

54

55

56

57

58

59

ある。

担は所得の

级

3

のより

所得

のすくないもののほ

うが重い

から

ょ

日 本

12.9

所得税 次にその国税を種類別にその構成比率をみると、第五表の如くである。これから戦後においては法人税 酒税・専売益金で八〇%内外を占めていることがわかる。しかしそのウェイトは年度によって

非常な相違がみられる。

前の二倍に近い比率となっている。 減を中心とした税制改正が行なわれ、 った。すなわち二四・二五年度には四〇%内外を占めるところとなった。その後毎年のように所得税の軽 まず所得税はインフレによる所得の名目的な増大があったことなどにより、そのウェイトは非常に高ま 三二・三三年度には二〇%近くまで下がっている。それでもなお戦

普通法人数は九万七、二〇三であったのが、二六年度には二六万九、一七六となり、 三三年に三八%に引下げられている。他方法人の数は年々非常な勢いでふえている。すなわち一六年度の けられたのは昭和一五年の税制改正においてである。その時の法人税率は普通法人一八%、 6 は %にまで引上げられた。このような高い法人税率に対しようやく引下げの気運が高まり、三○年に四○% 四三万九、 法人税についてみると、 て法人税の占める比率は非常に高くなってきている。 それが逐年上昇され、 四八四となっている。 戦前では所得税法によって課税されていた。それがはっきり法人税の制度が設 普通法人については二〇年に三三%、二二年に三五%、 このほか資産再評価の遅れにもとづく償却不足や、名目所得の増大か すなわち戦前の九—一一年度平均では約 さらに三〇年度に 二七年には四二 特別 法人六%

わが国の財政構造

| 第三章        |
|------------|
| 戦後における経済構造 |

|     |   |            | 第5 | 表 国税の  | 種類別構  | 成比率   | (単位%) |       |     |
|-----|---|------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 洁   | î | 接移         |    | 9—11年度 | 22    | 25    | 30    | 33    |     |
| Æ   |   | 海 得        |    | 11 1   | 44.8  | 38.6  | 29.8  | 20, 8 | 第三  |
|     |   |            |    | 11.1   | 14.8  |       | 22.9  |       | 章   |
|     |   | 泉告         |    | _      |       |       | 6.9   |       | 戦   |
|     |   | 人臨時利得      | -  | 0.5    | 0.1   |       | _     |       | 後に  |
|     |   |            |    | 7. 9   |       |       | 20.5  | 28. 2 | お   |
|     |   | 人<br>人臨時利得 |    | 2.4    |       |       |       |       | ける  |
|     |   | 統          |    | 2. 4   | 0.2   |       | 0.6   | 0.6   | る経済 |
|     |   | 裕          |    |        |       |       | 0.0   |       | 構   |
|     |   | 評価         |    |        |       |       | 0.5   | 0.4   | 造   |
|     |   | D D        |    | 10.5   | 3, 3  | 0.1   |       |       |     |
| E   |   | 接移         |    | 2000   |       |       |       |       |     |
| 111 | 酒 |            | 税  | 17. 6  | 14.5  | 18.4  | 17. 1 | 16.7  |     |
|     |   | 糖 消 費      |    | 6.7    | 0.3   |       |       | 4.5   |     |
|     |   | 発 油        |    |        |       |       | 2.7   | 4.7   |     |
|     |   | 品品         |    |        |       |       | 2.9   |       |     |
|     |   | ランプ類       |    | _      | _     |       |       | 0.0   |     |
|     |   | 場場         |    | _      |       |       | 1.5   | 1.6   |     |
|     |   | 方道路        |    |        |       |       | 0.8   | 1.1   |     |
|     |   | /3 /E #1   |    |        |       |       | 2.9   | 3.8   |     |
|     |   | 売 益        | -  | 16. 5  | 22.2  | 20.1  | 12.7  | 10.0  |     |
|     |   | 0          |    | 16.3   |       |       |       |       |     |
| 2   |   | の<br>(t    |    |        |       |       |       |       |     |
| - ( |   | 行          |    | _      | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.3   |     |
|     |   |            |    | _      |       |       | 0.1   |       | _   |
|     |   | 西証券取引      |    |        |       |       |       | 0.0   | =   |
|     |   | 引所紙収       |    | 6.8    |       |       |       |       |     |
|     |   |            |    |        |       |       | 0.1   |       |     |
|     | ~ | の          |    |        |       |       | 100.0 |       |     |
|     |   | 計          |    | 100.0  | 100.0 | 100.0 | 100.0 |       |     |

であったのが、二六年以降には二〇一三〇%の割合を占めるようになってきた。

その他の流通関係税(印紙税・トン税など)も、やはり戦前よりもその比重が低下している。 ウェイトを占めている。しかしその他の消費税・物品税類の占める割合は戦後のほうが低くなっている。 さらに間接税関係では戦後における揮発油税の比率がだんだん増しつつあるが、酒税は大体戦後と同じ

らする税制の相違がうかがわれる。 倒的な比重を占めており、 K おける直接税 以上から戦後において直接税関係の所得税・法人税のウェイトが増大してきている。そこで世界主要国 西ドイツでは直接税その他が大きくなっていることがわかる。これによりそれぞれの国の特殊事情か ・間接税の占める比率をみると、第六表の如くである。これからアメリカでは直接税が圧 イギリスは大体同じ傾向を示し、フランスではその他の占める比率が一番大き

当の非課税措置などがとられてきた。 得税の過重に対処して貯蓄の奨励のため、 ずれにせよ戦後わが国では、所得税 ・法人税のウェイトが高まってきていることがわかる。 ①利子所得の分離課税および免税措置、②配当控除・法人間配 しかし所

れる損失の発生ないし経費の支払に対して事前に積立てられる準備金・引当金を損金としてとり扱い、企 (1)三年間五割増償却 また法人に対しては固定資産の減価償却をはやめ、 (2)初年度二分の 一特別償却 (3)試験研究用機械設備などの特別償却) 設備の近代化をはからしめんとする特別 将来予想さ 償 却 制 度

第5渋 世界主要国における税直接, 間接税, その他の構成比率 (単位%)

| బ్ల   | 32    | 31    | 30    | 29    | 28    | 27    | 26    | 25    | 24    | 23    | 22    | 9-11年 |     |          |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| 50.0  | 51.7  | 53. 1 | 51.4  | 53. 1 | 53. 8 | 56.4  | 58.8  | 55.0  | 54. 1 | 49.8  | 52.4  | 34.8  | 直接税 |          |
| 46. 1 | 44.5  | 43.7  | 45.7  | 44.1  | 43.8  | 41.8  | 39. 5 | 43.1  | 38.3  | 42.8  | 43.6  | 57.1  | 間被稅 | <u>→</u> |
| 3. 9  | 3.6   | 3. 2  | 2.9   | 2.8   | 2.4   | 1.8   | 1.7   | 1.9   | 7.6   | 7.4   | 4.0   | 8. 1  | その色 | 7        |
| 1     | 85.3  | 85.8  | 85.9  | 85.3  | 85.1  | 85.0  | 85.6  | 81.7  | 79.6  | 80.5  | 81.5  | 49.1  | 直接税 |          |
| 1     | 12.9  | 12.4  | 12.3  | 12.6  | 12.0  | 12.0  | 11.4  | 14.6  | 16.0  | 15. 2 | 14.6  | 43.0  | 間接税 | アメリカ     |
| 1     | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 2.1   | 2.9   | 3.0   | 3.0   | 3.7   | 4.4   | 4.3   | 3.9   | 7.9   | その他 |          |
| 1     | 54.7  | 54.0  | 53. 2 | 54.9  | 54.7  | 56. 1 | 55.0  | 53. 2 | 55.9  | 54.6  | 53.3  | 51.0  | 直接税 | 7        |
| 1     | 42.2  | 42.9  | 43. 3 | 41.7  | 42.2  | 41.2  | 41.9  | 43.7  | 41.2  | 42.4  | 43. 5 | 41.2  | 間接税 | ギリス      |
| ľ     | 3.1   | 3. 1  | 5     | 3.4   | 3.1   | 2.7   | 3.1   | 3.1   | 2. 9  | 3.0   | 3. 2  | 7.8   | その金 |          |
| 1     | 1     | 37.0  | 35. 1 | 35.6  | 36. 8 | 33. 5 | 32. 9 | 35.9  | 30. 1 | 35. 2 | 37.4  | 29.7  | 直接税 | 7        |
| 1     | 1     | 14.7  | 13. 7 | 12. 1 | 11.8  | 11.7  | 12.5  | 10.8  | 12.4  | 11.3  | 12.7  | 37.6  | 間接税 |          |
| ١     | 1     | 48.3  | 51.2  | 52. 3 | 51.4  | 54. 8 | 54.6  | 53. 3 | 57.5  | 53.5  | 49.4  | 32.7  | かの街 | \$<br>!  |
| 1     | 39.7  | 43. 1 | 40.0  | 43. 9 | 43.8  | 42.5  | 39. 1 | 35. 1 | 41.0  | 24.0  | 60.3  | 30. 0 | 直接祝 | 3 .      |
| 1     | 24. 4 |       |       |       | 21.0  | 21. 9 | 23. 9 | 28. / | 00 1  | 27 2  | 19. 2 | 30.0  | 国族記 | 西バイシ     |
| 1     | JO. 1 | 20. 2 |       |       |       | 33    |       |       | 00.   | 21 1  |       | 20. 1 |     | -        |

業経営の安定をはかる各種の準備金、 (4) 渴水準備金、 (5)異常危険準備金、 (6)特別修繕引当金、(7)違約損失補償準備金、 引当金制度(①貸倒準備金、 (2)退職給与引当金、 (8)輸出損失準備金) など (3)価格変動準備金

| 第    | 7表 一                                          | 般会言 | 十歳!                        | 出にお                        | ける                         | 目的                         | 別の精                        | <b></b> 構成出                | 李                          |     |
|------|-----------------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|
|      |                                               |     |                            |                            |                            |                            |                            | (単                         | 位%)                        | )   |
|      |                                               |     |                            | 5年度                        |                            | 15                         | 2                          | 5                          | 34                         | Ŀ   |
| 国家   | 機関                                            | 費   |                            | 10.6                       |                            | 2.8                        | 10                         | . 8                        | 9.                         | (   |
| 地方   | 財政                                            | 費   |                            | 0.2                        |                            | 2.6                        | 16                         | . 3                        | 17.                        | 0.0 |
| 防 衛  | 関係                                            | 費   |                            | 31. 3                      | 7.                         | 2.6                        | 16                         | . 4                        | 10.                        | ç   |
| 国土保全 | および得                                          | 界発費 |                            | 8.9                        |                            | 2. 1                       | 14                         | . 1                        | 16.                        |     |
| 産業   | 経 済                                           | 費   |                            | 5.1                        |                            | 4.3                        | 16                         | . 3                        | 4.                         | 4   |
| 教育   | 文 化                                           | 費   |                            | 10.1                       |                            | 1.9                        | 3                          | . 3                        | 12.                        | 1   |
| 社会保  | 障関係                                           | 費   |                            | 1.4                        |                            | 1.6                        | 7                          | .0                         | 12.                        | 6   |
| 恩 給  | · 年                                           | 金   |                            | 10.7                       |                            | 2.7                        | 0                          | . 9                        | 8.                         | 1   |
| 国    | 債                                             | 費   |                            | 19.4                       | ;                          | 8.3                        | 12                         | . 5                        | 3.                         | 8   |
| そ    | の                                             | 他   |                            | 2.4                        |                            | 1.2                        | 2                          | . 4                        | 5.                         | 4   |
| 合    | 計                                             |     | 1                          | 00.0                       | 10                         | 0.0                        | 100                        | . 0                        | 100.                       | 0   |
| な政は  | 客と上回ってよるつづけていることである。 これ第一の特色は、地方財政費が戦後一貫して歳出終 |     | をあげることができる。そこで戦後の財政支出の特色をみ | 昇したものとして、国家機関費・産業経済費・恩給費など | および開発費がある。なお戦前よりその支出割合が若干上 | に、地方財政費・教育文化費・社会保障関係費・国土保全 | がある。それに反し支出割合の きわだって増大したもの | ちじるしく低下したものとしては、防衛関係費と国債費と | と、第七表の如くである。これから戦前よりウェイトのい |     |

次に一般会計歳出を目的別からその構成比率

を求 8 る

地方には財源がないため国庫からの多額な交付金によって

まかなわざるをえなかったことによるものである。

第二の特色は、 第一節 防衛関係費が相対的に低くなったことである。すなわち軍備の廃止により二六年度など わが国の財政構造

創設により逐年防衛関係費は増大したが、終戦処理費がなくなった。そこで戦前にくらべると防衛関係費 は防衛関係費がなく、 駐留軍の経費を分担する終戦処理費が存在していた。しかし二七年度から自衛

速度でふえてきたことである。 第三の特色は、 戦時戦後における公共事業の遅れをとり戻すために、国土保全および開発費がかなりの このほかに同じような増勢傾向をたどるものとして、教育文化費と社会保

障関係費をあげることができる。

の占める比率は低くなっている。

したことである。 第四の特色は、 しかしこれも二二年をピークとして低下し、 終戦後の低物価政策により各種の補助金が財政負担でなされたので、産業経済費が増大 最近ではほぼ戦前の割合までに戻ってきて

後の給付基準の改訂や二九年度の軍人恩給の復活で増大傾向がみられる。 第五の特色は、恩給費はインフレによっていちじるしくウェイトが低められたことである。 しかしその いる。

で国債費の低下がみられるようになってきた。 第五の特色は 国債費が低下してきていることである。 すなわち戦後インフレあるいは国債発行の禁止

政府関係機関のものについてみる必要がある。 以上において中央政府の一般会計だけについてみてきたが、財政を考える場合当然中央政府の特別会計 いまそれを三〇年度以降についてみると、 第八表の如く

(単位100万円)

| 第一  |
|-----|
| 節   |
| わが  |
| 国の  |
| 財政  |
| 人構治 |
| -   |

| その他共合計 {                   | 日本輸出入銀行 {        | 日本開発銀行 {           | 日本電電公社 {             | 日本国有鉄道 {             | (政府関係機関) | その他共合計                     | 知 超 触 [  | W W      | 食糧管理                       | 厘米女買(   | 排       | 外国為替資金 {           | 五年五      | 语数      | 夏亚 連 川 即 ~ | ☆ 始 田    | 税配       | (特別会計)<br>交付税および譲り | <u> </u> |
|----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|--------------------|----------|---------|------------|----------|----------|--------------------|----------|
|                            |                  | 収支                 |                      | . ,, -               | W(U      | 歲害                         | 張        | 滅        | 歲歲                         | 被       | 滅       | 疎歳                 | 滅        | 振       | 滅          | 減        | 滅        | 滅                  |          |
| 入川                         | 入出               | 入出                 | 人出                   | 入出                   | Ē        | \<br>₹                     | 田        | $\succ$  | 入出                         | 田       | $\succ$ | 田〉                 | Œ        | $\succ$ | H          | $\succ$  | H        | $\succ$            |          |
| 853, 736<br>742, 860       | 1,733<br>1,371   | 23, 797<br>9, 126  | 224, 127<br>224, 127 | 363, 719<br>363, 719 | 000,     | 1, 932, 665<br>1, 836, 281 | 1        |          | 845, 051<br>845, 051       |         |         |                    |          |         |            |          |          |                    | 30年度     |
| 924, 761<br>896, 210       | 2,540<br>1,929   | 23, 771<br>9, 687  | 232, 001<br>232, 001 | 392, 666<br>392, 666 | 000,     | 2, 204, 400                |          | 1        | 874, 695<br>874, 695       |         |         |                    |          |         |            |          |          |                    | 31       |
| 1, 146, 924<br>1, 018, 278 | 3, 399<br>2, 966 | 26, 167<br>10, 799 | 278, 101<br>278, 101 | 560, 364<br>560, 364 | E C E,   | 2, 330, 333<br>2, 204, 727 | 1        |          | 864, 321<br>864, 321       |         |         |                    |          |         |            |          |          |                    | 32       |
| 1, 236, 697<br>1, 106, 984 | 3, 682<br>3, 105 | 32, 371<br>14, 231 | 323, 693<br>323, 693 | 579, 414<br>579, 414 | 001      | 3, 137, 431                | 68, 339  | 68, 339  | 1, 508, 162<br>1, 508, 162 | 32, 882 | 32, 882 | 7, 960<br>7, 960   | 418,848  | 418,848 | 86, 404    | 86, 404  | 256, 219 | 256, 422           | 33       |
| 1, 305, 113<br>1, 174, 184 | 4, 353<br>3, 578 | 32, 659<br>18, 758 | 361,390<br>361,390   | 591, 763<br>591, 763 | ,00      |                            |          |          | 1, 602, 594<br>1, 602, 594 |         |         |                    |          |         |            |          |          |                    | 34       |
| 1,536,667                  | 5,042<br>4,734   | 38, 372<br>22, 669 | 489, 512<br>489, 512 | 648, 221<br>648, 221 | O.E.O.   | 3, 749, 693                | 108, 913 | 103, 913 | 1, 681, 025<br>1, 681, 025 | 26, 934 | 26, 934 | 23, 005<br>23, 005 | 469, 081 | 469,081 | 112, 234   | 112, 234 | 318, 309 | 318, 919           | 35       |

|        |     |        |          |          |     |          | 内外  |         |      |          |        |          |          |          | 内食   |    |          |          |            |          |      |     |        |         |
|--------|-----|--------|----------|----------|-----|----------|-----|---------|------|----------|--------|----------|----------|----------|------|----|----------|----------|------------|----------|------|-----|--------|---------|
|        | 34  | ယ္တ    | 32       | 31       | 30  | 29       | 為会請 |         | 34   | 33       | 32     | 31       | 30       | 29       | 管会計  |    | 34       | ట్ర      | 32         | 31       | 30   | 29年 |        |         |
|        |     |        | D        |          |     | <b>D</b> | -   |         | D    | D        | D      | D        | D        | D        | -    |    | •        | 1, (     | <b>N</b> 2 | ėп       | ~1   | eп  |        |         |
|        | 108 | 118    | 314      | 143      | 57  | 155      |     |         | 398  | 394      | 381    | 384<br>4 | 227      | 13       |      |    | 986      | ,006     | 05         | 58       | 16   | 69  | 1月     | 徭       |
|        |     |        | D        | D        |     | <b>D</b> |     |         | ٥    | D        | ٥      | <b>D</b> | <b>D</b> | ▷        |      |    | ٥        | <b>D</b> | <b>D</b>   | ٥        | ٥    |     |        | 要       |
|        | 210 | 110    | 476      | 15       | 20  | 107      |     |         | 342  | 340      | 350    | 238      | 289      | 108      |      |    | 145      | 347      | 936        | 454      | 249  | 56  | ហ      | 平       |
|        |     |        | <b>D</b> | <b>D</b> |     | <b>D</b> |     |         | D    | ٥        | D      |          | <b>D</b> | D        |      |    | <b>D</b> | D        | △1         | D        |      | D   |        | 奥       |
|        | 156 | 99     | 435      | 33       | 237 | 28       |     |         | 213  | 266      | 275    | 43       | 167      | 130      |      |    | 115      | 85       |            | 198      | 13   | 295 | 6      | 資金      |
|        |     |        | ٥        |          |     | <b>D</b> |     |         | D    | △1,      | △1     | <b>D</b> | D        | ٥        |      |    |          |          | △1,        | Þ        |      |     |        | かが      |
|        | 474 | 327    | , 225    | 95       | 348 |          |     |         | 953  | 000      | ,006   | 579      | 632      | 351      |      |    | 726      | 574      | ,777       | 94       | 480  | 330 | 1/4    | 田       |
|        |     |        | <b>D</b> | ٥        |     |          |     |         |      |          |        |          |          | <b>D</b> |      |    |          |          | D          |          |      | D   |        | 間収      |
|        | 138 | 159    | 305      | 97       | 136 | 13       |     |         | 627  | 520      | 424    | 299      | 272      | 14       |      |    | 265      | 433      | 171        | 4        | 361  | 28  | 7      | 女类      |
|        |     |        | <b>D</b> | D        |     |          |     |         | ٥    | <b>D</b> | D      |          |          |          |      |    | ٥        | ٥        | ▷          | <b>D</b> |      | ٥   |        | 兇       |
|        | 154 | 218    | 219      | 6        | 118 | 27       |     |         | 160  | 157      | 98     | 7        | 343      | 16       |      |    | 601      | 387      | 468        | 398      | 205  | 92  | 00     |         |
|        |     |        | <b>D</b> |          |     |          |     |         | ۵    | ٥        | ٥      |          | Δ        | D        |      |    |          |          | D 613      |          |      |     |        | <b></b> |
|        | 120 | 195    | 92       | 123      | 258 | 113      |     |         | 23   | 74       | 30     | 94       | ယ္သ      | 22       |      |    | 99       | 185      | 874        | 51       | 70   | 68  | 9      | (単位億)   |
|        |     |        | D-       |          |     |          |     |         |      |          |        |          |          |          |      |    | Þ        |          | Δ1,        | D        |      | ٥   | 2/     | 9       |
|        | 412 | 572    | 616      | 20       | 512 | 153      |     |         | 444  | 329      | 295    | 400      | 582      | 1        |      |    | 237      | 231      | 015        | 342      | 636  | 52  | /4     |         |
| な分     |     | しか     |          | のと       |     | きく       | 糸子  | 圣斉      | 入の   | )        | 関に     |          | 計        |          | 般会   | カる | ,        | であることがわ  | j          | の歳       | て正   | ドケ  | ら特     | であ      |
| 析は     |     | して     |          | のと思われ    |     | 作用       | 1   | こ対      | 重き   | h        | おけ     | -        | 政        |          | 会計・  | 7  | 0        | るこ       |            | 歳出入が尨    | 正开目作 | 于目  | 別会     | る。      |
| 分析は今日の |     | かしそのよう |          | れる。      | ,   | きく作用するも  |     | 圣斉こ対して大 | 動きか日 | 2        | における歳出 | ) All J  | 府関係      |          | ·特別会 | 2  |          | とが       |            | が尨       | 枝    | 幾   | 特別会計およ | これ      |
| 0      | )   | 5      |          | 0        | )   | \$       | 7   | 大       | 本    | =        | 出      | 1        | 機        | 3        | 会    | -  |          | わ        |            | 大        | B    | 1   | よ      | カン      |

| 34    | బ్ర   | 32      | 31    | 30    | 29  | 内外為金 | 34       | 33     | 32     | 31    | 30     | 29   | 内食管会   | 34     | 33     | 32      | 31      | 30       | 29年      |     |
|-------|-------|---------|-------|-------|-----|------|----------|--------|--------|-------|--------|------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|-----|
|       |       |         |       |       |     | ·    |          |        |        |       |        |      |        |        |        |         |         |          |          |     |
| 192   | 196   | 47      | 9     | 198   | 156 |      | 872      | 734    | 569    | 330   | 447    | 311  |        | , 243  | , 148  | 529     | 333     | 867      | 684      | 10  |
| 174   | 255   | 59      | Δ 78  | 146   | 174 |      | 555      | 378    | 313    | 112   | 87     | 444  |        | 1, 118 | 1, 109 | 185     | 213     | 165      | 904      | 11  |
|       |       |         |       |       |     |      |          |        |        |       |        |      |        |        |        |         |         |          |          |     |
|       |       |         |       |       |     |      |          |        |        |       |        |      |        |        |        |         |         |          | 1, 087   |     |
| 495   | 685   | 284     | 13    | 529   | 639 |      | 1,462    | 1, 411 | 1, 167 | 1,054 | 1, 450 | 932  | )<br>) | 3, 471 | 3, 456 | 2,030   | 1, 416  | 2,824    | 2,675    | 3/4 |
|       |       |         | ۵     |       |     |      | ▷        | ٥      | ٥      | D     | D      | D    |        | .▷.    | D      | ٥       | . ▷.    | <b>D</b> | Þ        |     |
|       |       |         | 228   | 105   | 72  |      |          |        |        | 309   | 186    | 206  | )      | 326    | 972    | 929     | 409     | 703      | 467      | ⊭   |
| Þ     |       |         | D     |       |     |      | Þ        | D      | D      | D     | D      | Þ    |        | Þ      | D      | ⊳       | D       | ▷        | D        |     |
| 34    | 191   | 147     | 224   | 125   | 57  |      | 202      | 295    | 304    | 258   | 10     | 236  |        | 777    | 478    | 664     | 958     | 202      | 408      | 13  |
|       |       |         | ▷     |       |     |      | <b>D</b> | Þ      | Þ      | Þ     | D      | Þ    |        | ▷      | D      | Þ       | . >     | D        | <b>D</b> |     |
| 116   | 151   | 204     | 309   | 118   | 112 |      |          |        |        |       |        |      |        | 524    | 301    | 244     | 246     | 269      | 178      | ယ   |
|       |       |         | D     |       |     |      | ⊳        | Ď      | Þ      | ▷     | D      | 0    |        | Δ2     | Δ1     | Δ.      | △2      | Δ1       | △1       |     |
| 131   | 354   | 421     | 761   | 361   | 241 |      | 781      | 804    | 840    | 843   | 331    | 641  |        | , 627  | , 751  | , 837   | , 612   | , 174    | △1, 053  | 4/4 |
| 1, 51 | 1, 93 | △ 1, 13 | △ 63: | 1, 69 | 74  |      | 17.      | △ 6    | △ 38   |       | 1, 06  | ۵ او | 3      | 1, 33  | 2, 510 | △ 2, 59 | △ 1, 63 | 2, 761   | 1, 900   | 年度計 |
| ω     | 21    | 425     | w     | 8     | ω   |      | - spak   | w      |        |       | - 00   |      |        | -      |        |         | -       | 3,       |          | •   |

をみると第九表の如くである。これから各年とも第三四年期には散超となり、第四・四年期には揚超とな ところほとんどなされていない。ただ財政資金の対民間收支状況としてとらえることができる。いまそれ

ていることがわかる。それは第三四半期には供米代金の支払からする食管会計の散超により、第 pц 期

には徴税が集中することによるものである。

金の また戦後における経済成長を語る場合財政投融資を見逃すことができない。 るようになったのは二八年度以降である。それ以降急速に重要性をまし、 投融資が経済の復興に大いに役立ってきた。 しかし財政投融資としてまとまった形で年度計 「財政投融資計画」 すなわち復金融資や見返資 は予算と 画 が

ならんで財政政策の重要な手段となってきた。

かけ 行・金融債のような比較的景気を刺戟するとみられる部門について行なわれた。三〇年度から三一年度に 部門の隘路、 住宅建設 0 して交通・ \$ 基礎を充実強化するため財政投融資や積極化した。その資金は開発銀行などの貸出による産業資金供給 ま二八年度以降の各年度における財政投融資の性格をみると、二八年度においては戦後回復した経済 ては 点を置き、 が大巾に増加された。三三年度 ·交通 民生の安定・たち遅れた面の是正という方向に重点が移され、住宅公団・道路公団が設立され 通信が増加傾向をたどり、 すなわち電力などの基礎産業・輸送力に重点が置れた。 基礎的な生産力拡充がはかられた。二九年度には規模が圧縮され、 通信の比重が上昇している。三二年度は過去二年にわたる経済拡大によって生じた基礎 から三四年度にかけては拡大され 住宅建設・農村・水産がこれに続いている。国自体が行なら公共事業 また年度の途中で中 た三二年度の財政投融資をベースと それは主として開 小企業に対する 発銀

類似のものとして多目的ダム、 特定土地改良両特別会計が三三年度に、 港湾特別会計が三四年度に、

されるところとなった。

れは第一〇表の国と地方との歳出における割合からもみられる。すなわち戦後たしかにその比率は低下し いままでは中央政府の財政だけについてみてきたが、 地方公共団体のものも見逃すことができない。

た。

|          |          | 777      | 24       |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
|          | 国と       | 地方       | との       | 歳出       |
|          | 総額       | の比       | 較        |          |
|          |          |          | (        | 単位%      |
|          | 9年度      | Ê        |          | 102      |
| 1        | .0       |          |          | 98       |
| 1        | .1       |          |          | 121      |
| 2        | 21       |          |          | 24       |
| 2        | 22       |          |          | 45       |
| 2        | 23       |          |          | 56       |
| 2        | 24       |          |          | 56       |
| 2        | 25       |          |          | 83       |
| 2        | 26       |          |          | 89       |
| 2        | 27       |          |          | 96       |
| 2        | 28       |          |          | 105      |
| 2        | 29       |          |          | 112      |
| 3        | 30       |          |          | 116      |
| 3        | 31       |          |          | 116      |
| 3        | 32       |          |          | 116      |
| 3        | 33       |          |          | 93       |
| 3        | 34       |          |          | 94       |
|          |          |          |          |          |
| されているため、 | 国の施策によって | る。しかし地方財 | の支出がなされて | も国の歳出と同額 |

第 10 表

国の施策によって財政自治権が制限 の支出がなされていることが も国の歳出と同額あるいはそれ以上 戦前また二七年度以降にお しかし地方財政はその多様性や いて

中央政府財政と異

なるものがある。

に る。 戦後地方団体は国の委任事務が多くなったため、 方交付税が圧倒的な比率を占めていることがわかる。そこに地方財政の中央政府への依存性がうかがわ いま地方財政の歳出決算の推移をみると、第一一表の如くである。これから歳入では税收入、国庫支出金、 また歳出では教育費が圧倒的な比率を占め、 地方財政の規模も国の政策によって次第に膨張してき それに土木費・産業経済費がつづいている。このよう

第一節

わが国の財政構造

| 第11表 地方    | が財政における       | 歳入歳出決        | 算額            | (単位億円)         |
|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|            | 28年度          | 29           | 30            | 31             |
| 歳 入        | 10, 728       | 11, 436      | 11,631        | 12,863         |
| 税収入        | 3, 362        | 3,678        | 3, 814        | 4, 218         |
| 地方讓与税      | _             | 234          | 221           | 235            |
| 地方交付税      | 1,379         | 1, 263       | 1,599         | <b>1</b> , 651 |
| 財 産 収 入    | 236           | 280          | 220           | 259            |
| 分担金および負担金  | 94            | 93           | 95            | 112            |
| 使用料および手数料  | 321           | 368          | 413           | 484            |
| 国庫支出金      | 2,900         | 3,050        | 2, 953        | 2, 951         |
| 都道府県支出金    | 204           | <b>16</b> 0  | 151           | <b>19</b> 0    |
| 寄 附 金      | 119           | 184          | 134           | 144            |
| 繰 入 金      | 176           | 166          | 163           | 201            |
| 繰 越 金      | 311           | 327          | 213           | 313            |
| 雑 収 入      | 553           | 681          | 680           | 647            |
| 地 方 債      | 1,068         | 945          | 969           | 1, 135         |
| 歳出         | 10, 697       | 11,702       | 11, 761       | 12, 619        |
| 議 会 費      | 117           | 127          | 118           | 119            |
| 庁 費        | <b>1,36</b> 0 | 1,527        | 1,552         | 1,608          |
| 警 察 消 防 費  | 533           | 722          | 759           | 790            |
| 土 木 費      | 1,886         | 1,718        | 1,456         | 1, 648         |
| 教 育 費      | 2,843         | 3, 207       | 3, 248        | 3, 519         |
| 社会および労働施設費 | 1, 150        | 1,230        | 1, 292        | 1, 340         |
| 保健衛生費      | 339           | 347          | 340           | 381            |
| 産業経済費      | 1, 425        | 1, 451       | 1, 244        | 1, 326         |
| 財 産 費      | 120           | 120          | 101           | 125            |
| 統計調査費      | 12            | 11           | 21            | 10             |
| 選      費   | 49            | 45           | 34            | 36             |
| 公 債 費      | 256           | 411          | 564           | 742            |
| 諸 支 出 金    | 448           | 446          | 474           | 496            |
| 繰 出 金      |               | 74           | 83            | _              |
| 前年度繰上証拠金   | 154           | 260          | 468           | 431            |
| 歲入歲出差引純額   | 30            | <b>–</b> 266 | <b>- 1</b> 30 | 244            |

た。 その結果国庫からの地方財政に対する資金も増大してきたが、やはり巨額の地方債を発行せざるをえ

# 第二節<br /> わが国の金融構造

なくなってきている。

すなわちコープランドによってはマネーフロー分析、ゴールドスミスによっては金融機関分析がなされて における金融機関の役割をとらえようとするものである。しかしこれらはともに金融構造に迫らんとする きている。前者では社会会計の方式によって各セクターにおける資金の流れをとらえ、後者では国民経済 ものであり、そこに金融構造と国民経済とのからみ合いを問題にしようとしている。 コープランドおよびゴールドスミスによって、最近ようやく金融分析が進められるようになってきた。

る 戦後ではその金融構造も変ってきているわけである。それはわが国の経済的、社会的制度や諸事情によっ てもいいうることである。もちろんわが国では他の諸外国と異なる金融構造をとっているし、また戦前と て金融構造が影響されることによるとともに、政策によって金融構造が変えられることによるもの このように最近国民経済と金融構造との関連が大きくとりあげられてきているが、それはわが国につい そとでここではまず戦前と戦後における金融構造の変化を中心にしてみることとしよう。この場合戦

前としていつをとるかが問題となるが、 まず貨幣統計からみることとしよう。 その場合いろいろの角度からとらえることができるが、 大体昭和五年から一一年までを考えることとする。

(单位100万)

|                                        | 第1表 日 銀                                                  | 券と 補助質 (単                                                                                                    | 11100万)      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                        | 日本銀行券<br>(A)                                             | 補助貨(政府紙幣を含む)<br>(B)                                                                                          | (B) (C)      |
| 昭和5年                                   | 1, 413                                                   | 344 ( 11)                                                                                                    | 24.3%        |
| 6                                      | 1,312                                                    | 340 (11)                                                                                                     | 25.9         |
| 7                                      | 1, 373                                                   | 354 (11)                                                                                                     | 25.8         |
| 8                                      | 1,470                                                    | 383 (11)                                                                                                     | 26.0         |
| 9                                      | 1,538                                                    | 400 ( 11)                                                                                                    | <b>26.</b> 0 |
| 10                                     | 1,607                                                    | 418 ( 11)                                                                                                    | 29.0         |
| 11                                     | 1,756                                                    | 437 ( 10)                                                                                                    | 24.8         |
| 26                                     | 506, 385                                                 | 2,893 (260)                                                                                                  | 0.5          |
| 27                                     | 576, 431                                                 | 4,357 (204)                                                                                                  | 0.7          |
| 28                                     | 629, 891                                                 | 13, 428 (154)                                                                                                | 2.1          |
| 29                                     | 622,061                                                  | 15, 366                                                                                                      | 2.4          |
| 30                                     | 673, 890                                                 | 21, 079                                                                                                      | 3. 1         |
| 31                                     | 784, 861                                                 | 27, 254                                                                                                      | 3.4          |
| 32                                     | 837, 115                                                 | 31, 721                                                                                                      | 3.7          |
| 33                                     | 891, 042                                                 | 39, 803                                                                                                      | 4.4          |
| 34                                     | 1, 029, 461                                              | 53, 627                                                                                                      | 5. 2         |
|                                        |                                                          |                                                                                                              |              |
| 大し、普通預金の割合が低下してきているら短期性預金に占める当座預金の割合が増 | 他から成るもので、いまその構成比率の推とは当座預金・普通預金・通知預金・その2短期性預金の構成 ここで短期性預金 | 額化によるものである。 いることがうかがわれる。これは戦後のインフレーションによる日銀券の相対的な小いることがうかがわれる。これは戦後のインフレーションによる日銀券の担付してきてみると、第一表の如くである。これから日 | 銀券と補助券との関    |

第1表 日銀券と補助貨

次の五 つ

| 34                 | 33                  | 32                | 31              | 30              | 29              | 28              | 27              | 26              | 11           | 10           | 9            | 00            | 7             | 6             | 昭和 5年         |      |
|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1, 125, 570 (34.4) | 1, 217, 701 (39. 7) | 1, 134 236 (41.0) | 997, 099 (40.0) | 697, 058 (36.3) | 561, 035 (34.5) | 557, 664 (36.1) | 535, 318 (39.5) | 356, 794 (36.7) | 1,466 (30.3) | 1,339 (30.0) | 1,389 (31.6) | 1,281 (30.5)  | 1, 178 (30.0) | 1,076 (28.3)  | 1, 201 (29.3) | 当座預金 |
| 1, 255, 014 (38.6) | 1,096,862 (35.7)    | 1,010,468 (36.5)  | 960, 118 (38.5) | 789, 901 (41.1) | 711, 852 (43.8) | 658, 251 (42.5) | 546, 987 (40.4) | 416, 987 (43.0) | 2,661 (55.0) | 2,480 (55.6) | 2,390 (54.5) | 2, 317 (55.2) | 2,226 (56.4)  | 2, 153 (56.7) | 2,304 (56.2)  | 普通預金 |
| 633, 153 (19. 3)   | 537, 988 (17.1)     | 411,356 (14.8)    | 348, 021 (13.9) | 300,004 (15.9)  | 239, 626 (14.7) | 214, 057 (13.8) | 178, 790 (13.1) | 113, 777 (11.7) | 711 (14.6)   | 636 (14.3)   | 609 (13.8)   | 595 (14.1)    | 514 (13.5)    | 566 (14.9)    | 592 (14.4)    | 通知預金 |
| 256, 340 (7.7)     | 214, 267 (7.0)      | 209, 134 (7.6)    | 184, 305 (7.5)  | 131, 157 (6.7)  | 112, 211 (6.9)  | 116, 215 (7.6)  | 93, 058 (6.9)   | 83, 175 (9.5)   | 1            | 1            | I            | 1             | 1             | 1             | 1             | みの商  |
| 3, 270, 077        | 3, 066, 818         | 2, 765, 194       | 2, 489, 543     | 1, 918, 120     | 1, 624, 724     | 1, 546, 187     | 354, 153        | 970, 733        | 4, 838       | 4, 455       | 4, 388       | 4, 198        | 3,918         | 3, 795        | 4,097         | 中    |

ことがわかる。 このように当座預金における構成比率の上昇は小切手取引の増大を物語るが、それはまた

第二節

わが国の金融構造

オーバー・ 口一 ンや粉飾預金によるものといえよう。

手持手形 手 取引の増大によるものであるとともに、 ③当座預金と銀行手持手形・小切手との関係 (単位100万円) ・小切手の当座預金に占める割合が非常に上昇してきていることがわかる。もちろんそれは 粉飾預金によるものがかなりの部分を占めているものと思われ いまそれを求めると、第三表の如くである。これ からい 小切 銀

| 10 1,339 320 23.5 11 1,466 353 24.6 26 356,794 163,855 45.5 27 535,318 308,721 57.6 28 557,664 312,061 55.9 29 561,035 340,122 60.6 30 697,058 430,392 61.9 30 697,058 430,392 61.3 31 997,099 678,009 67.5 32 1,134,236 885,446 78.3 31 1,217,701 939,794 77.3 34 1,125,570 818,133 72.  記6 356,794 163,855 45.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | _        |                  |                 | . ,              |                |      |                 |                 |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 26 356,794 163,855 45.9 27 535,318 308,721 57.0 28 557,664 312,061 55.9 29 561,035 340,122 60.0 30 697,058 430,392 61.0 31 997,099 678,009 67.9 32 1,134,236 885,446 78.0 33 1,217,701 939,794 77.3 34 1,125,570 818,133 72.  高く 第四表の如くであると、第四表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くである。  おは手形の利用が増大してきたころの利用が増大してきたころの相対的不足を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 10       |                  |                 | 1, 339           | 9              | ;    | 320             |                 |                 |          |
| 27535,318308,72157.028557,664312,06155.929561,035340,12260.030697,058430,39261.031997,099678,00967.9321,134,236885,44678.331,217,701939,79477.341,125,570818,13372.おない。5010105010101050101010501010105010101050101010501010105010101050101010601010107010101070101010701010107010101070101010701010107010101070101010701010107010101070101010701010107010101070101010701010107010101070101010701010107010<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 11       |                  |                 | 1, 46            | 6              | :    | 353             |                 | 24.             | 0        |
| 28 557,664 312,061 555.9 29 561,035 340,122 60.0 30 697,058 430,392 61. 31 997,099 678,009 67.0 32 1,134,236 885,446 78. 33 1,217,701 939,794 77. 34 1,125,570 818,133 72.  応ついてみると、第四表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くである。  記銭量と手形交換高 いまと おは手形の利用が増大してきたこの関係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 26       |                  | 35              | 6, 79            | 4              | 163, | 855             |                 | 45.             | 9        |
| 29 561,035 340,122 60.0<br>30 697,058 430,392 61.<br>31 997,099 678,009 67.3<br>32 1,134,236 885,446 78.<br>33 1,217,701 939,794 77.<br>34 1,125,570 818,133 72.<br>についてみると、第四表の如くであると、第四表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くである。<br>たう通貨量に対する手形交換高の割<br>れは手形の利用が増大してきたこの割                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 27       |                  |                 |                  |                | 308, | 721             |                 | 57.             | 6        |
| 30 697,058 430,392 61.<br>31 997,099 678,009 67.<br>32 1,134,236 885,446 78.<br>33 1,217,701 939,794 77.<br>34 1,125,570 818,133 72.<br>についてみると、第四表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くであるとがうかがわれれは手形の利用が増大してきたころが方が増大してきたころである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 28       |                  | 55              | 7, 66            | 4              | 312, | 061             |                 | 55.             | 9        |
| 31 997,099 678,009 67.9<br>32 1,134,236 885,446 78.<br>33 1,217,701 939,794 77.<br>34 1,125,570 818,133 戦前と戦後とはそれ程大きな相違<br>についてみると、第四表の如くであると、第四表の如くであると、第五表の如くであると、第五表の如くである。<br>がは手形の利用が増大してきたこ<br>話る反面、通貨量の相対的不足を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 29       |                  | 56              | 1, 03            | 5              | 340, | 122             |                 | 60.             | 6        |
| 32 1,134,236 885,446 78. 78. 33 1,217,701 939,794 77. 34 1,125,570 818,133 戦前と戦後とはそれ程大きな相違 いない。 (5)通貨量と手形交換高 いまとられると、第五表の如くである。 られると、第五表の如くである。 おは手形の利用が増大してきたこ 福貨量の相対的不足を 1,134,236 885,446 78. 72. (4)現金通貨と頃金通貨との関係 1,134,236 885,446 78. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 30       |                  | 69              | 7, 05            | 8              |      |                 |                 |                 |          |
| 33 1,217,701 939,794 77. 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,133 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,125,570 818,135 1,1 |                  | 31       |                  | 99              | 7,09             | 9              | 678, | 009             |                 |                 |          |
| 72. (4)現金通貨と預金通貨との関係についてみると、第四表の如くでについてみると、第四表の如くでられると、第五表の如くである。られると、第五表の如くである。られると、第五表の如くである。かは手形の利用が増大してきたことがうかがわれる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 32       |                  | 1, 13           | 34, 23           | 6              |      |                 |                 |                 |          |
| (4)現金通貨と預金通貨との関係についてみると、第四表の如くでについてみると、第四表の如くでの通貨量と手形交換高いまとら和ると、第五表の如くである。られると、第五表の如くである。られると、第五表の如くである。られると、第五表の如くである。れは手形の利用が増大してきたこれは手形の利用が増大してきたと                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 33       |                  | •               |                  |                |      |                 |                 |                 |          |
| (4)現金通貨と預金通貨との関係でいてみると、第四表の如くでついてみると、第四表の如くである。(5)通貨量と手形交換高 いまという通貨量に対する手形交換高の割れると、第五表の如くである。れると、第五表の如くである。れると、第五表の如くである。れると、第五表の如くである。れると、第五表の如くである。れると、第五表の如くである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 34       |                  | 1, 12           | 25, 57           | 0              | 818, | 133             |                 | 72.             | 6        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | る反面、通貨量の相対的不足をも反 | は手形の利用が増 | してきていることがらかがわれる。 | 通貨量に対する手形交換高の割合 | れると、第五表の如くである。これ | 通貨量と手形交換高 いまこれ | な    | 前と戦後とはそれ程大きな相違が | ついてみると、第四表の如くであ | 現金通貨と預金通貨との関係 こ | <b>ప</b> |

当座預金における銀行手持手形

手形小切手

(B)

277

224

248

300

414

(B) (A)

22.9%

20.5

21.0

23.4

29.8

小切手の比率

当座預金

(A)

1,201

1,076

1, 178

1,281

1,389

第3表

昭和 5年

6

7

8

9

## 第4表 現金通貨と預金通貨 (単位100万円)

|     |       | 現金通貨                | 預金通貨                 | 計             |
|-----|-------|---------------------|----------------------|---------------|
|     | 昭和 5年 | 1,757(31.5)         | <b>3,</b> 820(68. 5) | 5, 574        |
| 笙   | 6     | 1,657(31.6)         | 3,571(68.4)          | 5, 228        |
| 第二節 | 7     | <b>1,</b> 727(32.0) | 3,670(68.0)          | 5, 397        |
| 節   | 8     | 1,853(32.2)         | 3,898(67.8)          | 5, 751        |
| わ   | 9     | 1,938(32.7)         | 3, 974(67.3)         | 5, 912        |
| が   | 10    | 2,025(32.8)         | 4, 135(67.2)         | <b>6,</b> 160 |
| 国の  | 11    | 2, 193(32.8)        | 4, 485(67.2)         | 6, 678        |
| 金   | 26    | 509, 278(38.7)      | 806, 878(61.3)       | 1, 316, 156   |
| 融   | 27    | 580, 788(35.7)      | 1,045,432(64.3)      | 1,626,220     |
| 融構造 | 28    | 643, 319(34.2)      | 1, 234, 126(65.8)    | 1, 877, 445   |
| XE  | 29    | 637, 427(33. 1)     | 1, 284, 602(66.9)    | 1, 922, 029   |
|     | 30    | 694, 969(31.6)      | 1, 487, 728(68.4)    | 2, 182, 697   |
|     | 31    | 812, 115(30.9)      | 1, 811, 534(69.1)    | 2, 623, 649   |
|     | 32    | 868, 836(31.6)      | 1,879,748(68.4)      | 2, 748, 584   |
|     | 33    | 930, 845(30.4)      | 2, 127, 024(69.6)    | 3, 057, 869   |
|     | 34    | 1,083,093(30.6)     | 2, 451, 944(69.4)    | 3, 535, 037   |

## 第5表 通貨量と手形交換高 (単位100万円)

|       | 通貨量(A)      | 手形交換高 (B)           | (B) (c) |
|-------|-------------|---------------------|---------|
| 昭和 5年 | 5, 574      | 51,777              | 9.2%    |
| 6     | 5, 228      | 46, 389             | 8.3     |
| 7     | 5, 397      | 53, 032             | 9.8     |
| 8     | 5, 751      | 67, 155             | 11.6    |
| 9     | 5, 912      | 64, 639             | 10.9    |
| 10    | 6, 160      | <b>64,</b> 080      | 10.4    |
| 11    | 6, 678      | 70, 088             | 10.4    |
| 26    | 1, 316, 156 | 14, 775, 020        | 11.2    |
| 27    | 1,626,220   | 19, 458, 463        | 11.9    |
| 28    | 1, 877, 445 | 25, 006, 132        | 13.3    |
| 29    | 1, 922, 029 | 29, 161, 274        | 15. 1   |
| 30    | 2, 182, 697 | <b>33,</b> 008, 362 | 15. 1   |
| 31    | 2, 623, 649 | 40, 111, 001        | 15.2    |
| 32    | 2, 748, 584 | 51, 177, 153        | 18.6    |
| 33    | 3, 057, 869 | 56, 939, 458        | 18.4    |
| 34    | 3, 535, 037 | 57, 190, 483        | 16. 1   |

三五

するものと思われる。

現象も国民経済にはなんら影響を与えないという点で問題とすべきでない。ただ貨幣は流通速度を加味し 以上の貨幣統計からしては③の現象を除いてはとくに問題とすべきものがないかも知れない。 この(3)の

| 2      | 算中         | 行                                      | 無)        |           | 金          | 五     | 1 2  | i i      | 읦        | 팯            | 世田          | Z E  | 対し         | 1 1      | から         | 7       |          |   |
|--------|------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|------|----------|----------|--------------|-------------|------|------------|----------|------------|---------|----------|---|
|        |            |                                        |           |           |            |       |      |          | 上期       |              |             | F.L. | 1 1        | П        |            | -       |          |   |
| IH     | 中心         | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | <u>F</u>  | 金         | 担          | 一     | ú ⊢  | 1 0      | n 0      | ン<br>は<br>対  | <b>&gt;</b> | K    | 6 10       |          |            | H.      |          |   |
| Ħ      |            |                                        |           | П         |            |       |      |          | k 4      |              |             | 747  | 雷 7        | 寅担       | 4          | ₩<br>₩  |          |   |
|        |            |                                        |           |           |            |       |      |          |          |              |             | - 1  | 5          | 宋        |            | 3       |          |   |
|        | , <u> </u> | <b>+</b> '                             | 111       | ,         | NY         | [43   | T    | <u>п</u> | <u>"</u> |              |             | F 4  | <b>に</b> フ | <b>一</b> | 4 2        | <u></u> |          |   |
| 1.00   | 4 6        | ,                                      | 6.4       | 5. (      | N          | N     |      | 4        |          | <del>1</del> | ٠.          | пс   | ာ ပ္       | o :      | 1 <u>1</u> | ر م     | 1        |   |
| č      | 3 0        | 0                                      | 5         | )4        | 2          | 9     |      | 0        | 3        | 0/           | 6 0         | 9 9  | ၁၀<br>၀    | 3 =      | 2          | 79 A    | 9        |   |
| COT    | 143        | 4 10                                   | 136       | 106       | 65         | 5     |      | œ        | 5        | e e          | <u> </u>    |      | 2 ~        | 110      | 1 -        | 北边      |          |   |
| Ĭ      |            |                                        |           |           |            |       |      |          |          |              |             |      |            |          |            |         | 170      |   |
| 7.06   | 5.7        | 1 0                                    | יני<br>ני | 4         | 2.4        | 2.    |      | ç.       |          | 3.           | 4.          |      | , i        | 4.       |            | 9       | 6 6 表    |   |
| 6      | > ~        | i                                      | Ñ         | 83        | 6          | 12    |      | Ö        | 5        | 6            | 2           | 8    | 2          | 02       | 00         | ·114    | 表        |   |
| 193    | 158        | TEL                                    | 1/7       | 118       | 68         | 58    |      | 99       |          | 00           | 11(         |      | 1 7        | 110      | 10         | 北平      | 华        |   |
| 1      |            |                                        |           |           |            |       |      |          |          |              |             |      |            |          |            | _       |          |   |
| 10. 22 | 8. 40      |                                        | α         | 6. 6      | 2. 5       | 2. 1  | 6.0  | 5.0      | 4.0      | 6. 2         | 6. 2        | 5.4  | 4 1        | 7. 67    | -7         | 31年     | 漸        |   |
|        |            |                                        |           |           |            |       |      |          |          |              |             |      |            |          |            |         | 金        |   |
| 140    | 115        | CIT                                    | 1         | 91        | 35         | 30    | 88   | 69       | 55       | 85           | 80          | 75   | 65         | 105      | 100        | 月       | 坐        |   |
|        |            |                                        |           |           |            |       |      |          |          |              |             |      |            |          |            |         | 0        |   |
| 9.86   | 8.40       | 1.01                                   | 3         | 6. 79     | 2.56       | 2. 19 | 6.00 | 5.0      | 4.0      | 6. 2         | 6. 2        | 5. 2 | 7.6        | 8.03     | 7.6        | 32      | <b>9</b> |   |
|        |            |                                        | 4         | •         | 0,         | 9     | 0    | 0        | 0        | 1            |             | 9    | 7          | Ü        | 7          | 年4      | 画        |   |
| 129    | 110        | TOO                                    | 000       | <u>00</u> | 33         | 29    | 79   | 65       | 52       | 81           | 81          | 69   | 100        | 105      | 100        | 4月      |          |   |
|        |            |                                        |           |           |            |       |      |          |          |              |             |      |            |          |            |         |          |   |
| 9. 49  | 3. 03      | 5. 03                                  |           | л<br>20   | 2. 92      | 2. 56 | 6.00 | 5. 50    | 4.30     | 6. 64        | 6. 2:       | 6.0  | 8.40       | 7.67     | 7.30       | 33年1    |          |   |
|        |            |                                        |           |           |            |       |      |          |          |              |             |      | 0          | 7        | 0          | 年10     |          |   |
| 30     | 10         | 01                                     | 4         | 2         | 40         | 33    | 82   | 76       | 59       | 91           | 85          | 83   | 215        | 105      | 100        | ≡10Д    |          |   |
| 9      | no         | 00                                     |           | ,         | <b>1</b> 2 | 2.2   | _    | ATT      |          | _            |             |      |            |          |            |         | )車)      |   |
| . 47   | . 03       | 3.03                                   | 10.01     | 0         | . 92       | 2. 56 | 3.00 | 5. 50    | 4. 30    | 6. 64        | 6. 21       | 6.02 | 8. 76      | 7. 30    | 6.94       | 34年     | (単位%)    |   |
|        |            |                                        |           |           |            |       |      |          |          |              |             |      |            |          |            | 年3月     |          |   |
| 37     | 16         | 16                                     | 90        | 00 1      | 42         | 37    | 87   | 79       | 62       | 96           | 89          | 87   | 126        | 105      | 100        | 田       |          | ļ |
|        |            |                                        |           |           |            |       |      |          |          |              |             |      |            |          |            |         |          |   |

た流通量でとらえることも必要であるが、今日はっきりした流通速度がえられないのでこれについては

方銀行、 金利 によるものである。すなわちコールは実質的に長期資金となってきたとともに、 がみられる。 合昭和五一九年平均でみても昭和九一一一年平均でみても普通預金通知預金の利率を除いて、はっきりと の金融構造の動向をとらえることができよう。いま各種金利の動向をみると、第六表の如くである。この場 次に金利統計からしてその金利水準あるいは金利体系をみることによって、戦前・ 戦後にお 水準の上昇がみられる。 農業金融機関、 コール・レートの異常な上昇は戦後における資本蓄積の不足とコールそのものの性格の いてはコール・レートの異常な上昇、 中 小企業金融機関などであり、 そこに戦後における金融構造がうかがわれる。 国債利率・預金利率および銀行貸出利率の相対的 取手が都市銀行となったことである。 また金利体系の観点からみる 戦前と異なって出手は 戦後におけるわが国 相違

現 い。 如くである。これから戦後における自己資本の不足・他人資本の増大・すなわちオーバー・ボ 象がうかがわれ さらに企業経済統計からもとらえることができる。 その調査数がすくないところに難点があるが、いまそれによって戦前戦後についてみると、 る しかし戦前に関しては三菱経済研究所のものしかな ロウイング 第七表

金融機関統計からして わが国の金融構造 戦前 ・戦後におけるわが国の金融構造をみることとし よう。 もちろんそ

30 上 30下 31 上 31下 32 上 32下 33 L 33下 34 F. 34下 60, 83 61, 91 63, 38 64, 86 67, 06 67, 13 67, 13 67.49 69.25 69.71 14.01 14.91 15.16 15.70 15.87 14.39 13.17 12.91 13.83 15.03 15. 49 15. 19 15. 10 15. 59 16. 57 18. 24 18.75 18.55 18.08 17.270.96 0.99 1.22 1.40 1.29 1.05 0.90 0.94 1.08 1.19 1.95 1.87 1.61 1.63 1.57 1.54 1.48 1.59 1.82 1.88 9. 27 10. 90 11. 57 12. 51 11. 48 11.22 10.37 11.27 10.79 8.73 3.83 4.38 4.65 5.06 3.82 3.80 3.76 3.91 3.81 4.00 14.76 16.05 16.14 16.32 13, 80 13, 38 12, 69 12, 61 12, 45 13, 60 2.66 2.63 2.51 2.73 2.65 2.61 2.67 2.72 39, 17 38, 09 36, 62 35, 14 32, 94 32, 87 32.87 32.51 30.75 30.30 14.07 13.40 14.34 10, 96 11, 07 11, 13 12, 36 12, 16 12, 89 13.76 0, 13 0, 12 0.12 0.13 0.13 0.15 0.15 0.18 0.20 0.30 20, 41 19, 03 17, 13 14, 59 12, 72 11, 91 11.19 10.56 9.65 8.29 1.05 1.05 1.12 1.17 1.19 1.18 1.15 1.02 1.06 1.07 5.32 5.36 5.29 5.04 4.79 5.46 5.36 5.15 5.09 5.46 0.30 0.16 0.11 0.14 0.05 0.08 0.19 0.26 0.28 0.26 0.98 1.06 1.17 1.30 1.60 1.50 1.18 1.14 1.28 1.44

有価

証券でも戦後

K

お

い

て相互銀

行

くである。

これ

から預金でも貸出

4

信用金庫などの

中

小企業金融機関

ウ

イト

が増大してきている。

また戦後

では政府金融機関の貸出が増大してき

7 お K が のと比較することによって、 できるものと思う。 ける金融構造の特質をとらえること 次に い 0 ることが ものと比較するのが一番よい わ かぶ 0) わ 金融構造を諸外国 カン その場合どこの わが 国に 20> 0 \$

ることもできるが、ここでは預金・貸の場合金融機関別に経営内容をとらえ

出

・有価証券などに対する金融

機関

の割合をみると、第八表

0

如

9~11年 26下 27上 27下 28上 28下 29上 29下 39.30 63. 53 64. 11 64. 80 65. 29 63. 30 60. 87 60. 25 本 支払手形, 買掛金 11.01 16. 97 17. 00 17. 35 17. 25 16. 71 14. 55 13. 27 短期借入金(長期含む) 16. 26 16. 74 16. 18 15. 28 13. 75 14. 65 16. 32 2.34 1.33 納税引当金 1.70 1.39 1.48 1.13 0.98 が 国の金融構造 当 金 7.22 1.38 1.89 2.24 2.68 3.01 3.11 1.50 12.27 11.48 10.33 10.12 8.59 9.10 その他流動負債 8.31 16.20 債 4.14 4.32 4, 63 4.81 4.29 4.71 3,80 10. 17 10. 98 13. 68 13. 80 14. 54 14. 55 14. 02 長期借入金) 4.47 その他固定負債 2,06 60.70 36. 47 35. 89 35. 20 34. 71 36. 70 39. 13 39. 75 己資 本 本 7.06 資 金 46.34 6.46 8.25 8.84 9.57 資本準備金 22, 97 21, 02 19, 05 17, 98 19, 24 21, 95 再評価積立金 10. 29 利益準備金 0.99 積 立 金 4.54 5.78 6.18 6.20 6.30 6.39 5.41 前期繰越金 1.31 0.26 0.27 0.26 0.21 0.18 0.15 0.11 利 純 益 2.76 2.24 1.76 1.46 1.48 1.41 1.16 0.95

えよう。 幣統計 こと普通預金・通知預金・別段預金も る。 現金通貨の比率が案外低いことが よると、わが国における通貨に占め みると、第九表の如くである。これ 融機関統計 あげることとしよう。それをやはり貨 いうことになる。資料の都合でアメリ 預金通貨とみなされてい の当座預金にあたる要求払預金だけ 第一に、貨幣統計から しかしそれは外国の場合には イギリ わが国では郵便貯金はもちろ 金利統計 マネー 西ドイツについてとり ·企業経営統計 フ 口 通貨の構成を 1 表からとら る 0 Ñ わが わ

国

第8表 金融機関別にみた預金,貸出,有価証券

(単位%)

|      |       |       |      |             |            |       |         |       |       |       |       |               |       |      | 昭和    |                                         | I  |
|------|-------|-------|------|-------------|------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|------|-------|-----------------------------------------|----|
| 34   | ္တ    | 32    | 31   | 30          | 29         | 28    | 27      | 26    | 11    | 10    | 9     | <b>∞</b>      | 7     | 6    | 和5年   |                                         | 選  |
| 51.4 | 53. 2 | 53.9  | 54.9 | 53. 8       | 54.1       | 56. 2 | 58. 6   | 59. 1 | 52. 8 | 53. 1 | 53.4  | 53.9          | 55.3  | 56.6 | 59. 5 | 銀行                                      | 卧  |
| 6.7  | 5.7   | 5. 2  | 4.6  | 4.6         | 4.0        | 3.9   | 3.1     | 1.9   | 6.9   | 7.0   | 6.8   | 6.4           | 6. 1  | 6.4  | 6.2   | 門門                                      |    |
| 1    | 1     | 1     | ١    | 1           | 0.0        | 0.0   | 0.0     | 0.0   | 1     | ١     | 1     | 1             | l     | 1    | 1     | 政府金<br>融機関                              |    |
| 1.4  | 1.5   | 1.4   | 1.7  | 1.8         | 1.4        | 1.3   | 1.7     | 1.7   | 0.4   | 0.5   | 0.4   | 0.5           | 0.4   | 0.2  | 0.2   | -<br>根全<br>本                            |    |
| 4.7  | 6.7   | 4.9   | 5. 1 | 5. 6        | 5.9        | 6.0   | 6. 2    | 7.0   | :     | :     | :     | ÷             | :     | :    | :     | 農業協同組合                                  |    |
| 0.2  | 0.2   | 0.2   | 0.2  | 0.2         | 0.2        | 0.3   | 0.4     | 0.3   | 1     | 1     | 1     | 1             | 1     | 1    | 1     | 商中工金                                    |    |
| 5.9  | 5.7   | 5. 6  | 5. 5 | 6.0         | 6. 5       | 6.4   | 5.8     | 5.3   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.3           | 1.3   | 1    | ļ     | 銀石                                      |    |
| 5.1  | 4.8   | 4.6   | 4.4  | <u>4</u> .3 | 4.2        | 4. 2  | ა.<br>8 | 3.2   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.8           | 0.8   | 0.9  | 0.9   | 金属用                                     |    |
| 3.7  | 3.4   | 3.1   | 2.7  | 2.5         | 2. 2       | 1.9   | 1.8     | 1.5   | 10.6  | 10.1  | 9.7   | 9.6           | 9.2   | 8.9  | % 2   | 年金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金 |    |
| 1.0  | 1.1   | 1. 2  | 1. 2 | 1. 2        | 1.3        | 1. 2  | 1.3     | 1.4   | 1.9   | 2.0   | 2.0   | 2. 1          | 2. 1  | 2. 1 | 2. 1  | 無無無無                                    |    |
| 11.3 | 11. 9 | 12. 1 | 11.7 | 12. 2       | 13.0       | 11. 2 | 11.7    | 12.5  | 14.9  | 15. 3 | 15. 9 | 16. 3         | 16.0  | 16.3 | 14.7  | 資無強運用部                                  |    |
| 4. 1 | 4.0   | 3. 9  |      |             |            | 2. 9  |         | 2.4   | 4.6   |       | 4. 1  | <u>ي</u><br>8 | ယ္    |      |       | 簡易保険郵便年金                                | 1  |
| 4. 1 | 4. 1  | 4. 1  | 4.4  | 4. 4        | . ယ<br>. တ |       |         |       |       |       |       | 5.4           | 5. 23 |      |       |                                         | \$ |

| 34      | 33   | 32   | 31   | 30    | 29   | 28            | 27     | 26    | 11         | 10   | 9    | <b>o</b> o | 7    | 6       | 昭和5年 |                       |
|---------|------|------|------|-------|------|---------------|--------|-------|------------|------|------|------------|------|---------|------|-----------------------|
| 52. 1   | 53.3 | 54.5 | 53.8 | 52. 5 | 54.9 | 59.4          | 62. 95 | 68. 1 | 68.8       | 69.6 | 70.9 | 71.5       | 71.7 | 72.5    | 74.0 | 銀行                    |
| 4.3     | 3.9  | 3. 8 | 3. 9 | 3. 7  | 2.6  | 2. 2          | 2. 1   | 1.4   | 7.1        | 7.5  | 7. 2 | 8.0        | 6.6  | 6. 5    | 6.6  | 電光                    |
| 9.4     | 9.6  | 9.7  | 10.1 | 10.9  | 11.3 | 10.4          | 9.4    | 5.9   | delination | 1    | 1    | 1          | 1    | 1       | -    | 政府金融機関                |
| 1.4     | 1.7  | 1.6  | 2. 2 | 2.7   | 1.6  | 1.8           | 2.1    | 2.4   | 1.1        | 1.2  | 1.1  | 1.2        | 1.0  | 0.7     | 0.6  | 世<br>標<br>本<br>会      |
| 2.1     | 2. 2 | 2.3  | 2.3  | 2.6   | 2.7  | 2.1           | 1.8    | 1.9   | :          | :    | :    | :          | :    | :       | :    | 農業協<br>同組合            |
| 1.1     | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.1   | 1.1  | 1.1           | 1.0    | 1.0   | 1          | l    | 1    | 1          | į    | 1       | 1    | 商中工金                  |
| 5.<br>8 | 5. 6 | 5.6  | 5.7  | 6. 1  | 6. 2 | 6.5           | 6.0    | 6.0   | 0.5        | 0.5  | 0.4  | 0.3        | 0.3  | 0.3     | 0.3  | 相<br>五<br>元<br>余<br>元 |
| 4.5     | 3.9  | 3.8  | 3.7  | 3.6   | 3.4  | <u>သ</u><br>တ | 3. 2   | 2.5   | 1.3        | 1.3  | 1.3  | 1.2        | 1.1  | 1.1     | 0.8  | 金田車                   |
| 2.6     | 2.3  | 1.8  | 1.4  | 1.5   | 1.2  | 0.9           | 0.8    | 0.8   | 4.8        | 4.8  | 4.4  | 4.4        | 4.5  | ა.<br>8 | 3.0  | 年金銀金                  |
| 0.2     | 0.2  | 0.2  | 0.1  | 0.2   | 0.2  | 0.2           | 0.2    | 0.2   | 0.2        | 0.2  | 0.2  | 0.2        | 0.2  | 0.3     | 0.2  | 遺<br>舎<br>後           |
| 10.0    | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 11.1  | 10.7 | 9.7           | 8.7    | 7.8   | 5.3        | 4.0  | 3.8  | 3.6        | 4.6  | 5. 2    | 4.7  | 資<br>運用部              |
| 3.<br>3 | 3. 1 | 2.6  | 2.3  | 2.0   | 1.1  | 0.4           | 0.1    | 0.1   | 3.1        | 2.8  | 2.4  | 2.3        | 2.5  | 2.3     | 2.0  | 簡易保險<br>郵便年金          |
| 3. 2    | 2.00 | 2.8  | 2.8  | 2.9   | 2.8  | 1.9           | 1.7    | 2.0   | 7.7        | 8.0  | 8. 2 | 7.9        | 7.5  | 7.4     | 7.3  | そ他の                   |

| 34      | 33         | 32    | 31      | 30   | 29    | 28   | 27    | 26   | 11    | 10   | 9    | 00    | 7     | 6    | 昭和5年  |        | 有価     |
|---------|------------|-------|---------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|
| 51.9    | 51.9       | 51.5  | 53.0    | 53.8 | 47.6  | 47.0 | 44.6  | 44.0 | 46.8  | 47.7 | 47.1 | 47.8  | 49.6  | 50.7 | 53. 9 | 銀行     | 証券     |
| 12.7    | 10.0       | 7.6   | 5.<br>3 | 6.4  | 9.0   | 10.4 | 7.1   | 3. 2 | 7.5   | 6.8  | 6.4  | 5.2   | 5.0   | 5.4  | 5. 1  |        |        |
| 0.4     | 0.6        | 0.6   | 1.8     | 1.3  | 2.1   | 4.8  | 3.6   | 3.0  | 1     | 1    | 1    | 1     | 1     | 1    | 1     | 政府金融機関 |        |
| 2.0     | 1.7        | 2.0   | 3. 1    | 5. 1 | 4.5   | 3.7  | 3.7   | 4.2  | 0.4   | 0.5  | 0.6  | 0.5   | 0.2   | 0.1  | 0.2   | 申報中來   |        |
| 0.4     | 0.5        | 0.5   | 0.4     | 0.5  | 0.6   | 0.6  | 0.6   | 0.7  | :     | :    | :    | :     | :     | :    | :     | 農業協同組合 |        |
| 0.2     | 0.2        | 0.1   | 0.1     | 0.2  | 0.2   | 0.1  | 0.1   | 0.0  | ١     | 1    | 1    | l     | 1     | 1    | 1     | 商中工金   |        |
| 2.0     | 1.7        | 1.6   | 1.6     | 1.6  | 1.3   | 1.0  | 0.8   | 0.5  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 領江     |        |
| 2.7     | 2.4        | 2. 1  | 2.5     | 2.3  | 1.5   | 1.1  | 1.0   | 0.7  | 0.4   | 0.3  | 0.3  | 0.3   | 0.4   | 0.4  | 0.4   | 高金田車   |        |
| 5. 9    | 6.2        | 6.8   |         | 5.7  | 4.6   | 4.8  | 4.7   | 4.4  | 11.4  | 10.3 | 10.0 | 9.3   | 9.2   | 9.4  | 9.3   | 生保御衛   | :<br>> |
| 3, 1    | , w        |       |         |      |       | 3. 1 | 2.6   | 2. 2 |       |      |      |       |       | 2. 1 |       | 東東海    | 1      |
| . 14. 5 |            | 18. 2 |         |      | 19. 1 | 20.9 | 28. 6 |      |       |      | 27.8 | 29. 9 | 29. 2 | 27.9 | 25. 9 | 運用部    |        |
| 0.0     | , <u>-</u> |       |         | 0.0  | 0.2   | 0.3  | 0.5   | 0.1  | )<br> | ı :: | 1 4  |       |       |      |       | 期便年金   | Щ      |
| o. 4    |            |       |         |      |       | 0.2  | 0.2   | 0.1  |       | 0.1  |      | 0 :   | 1 1   | 1 1. | 1 1   | う句。    |        |

いても銀行のものだけであることに留意すべきである。

郵便制度、

貯蓄貸付組合のものを含まないし、

フランスに

つ

が

低い

のは、

わが国の場合と異なって一般大衆が証券投資を行なっていることによるものといえよう。

それでもなお諸外国で通貨に対する準通貨の割合

### 1959年12月における各国の貨幣構成 第9表

| カン       |      |            |            |              |               |
|----------|------|------------|------------|--------------|---------------|
| ĩ        | 第9表  | 1959年12月に  | おける各国      | 国の貨幣権        | <b></b> 構成    |
| しその担     |      | 単 位        | 預金通貨(A)    | 現金通<br>貨 (B) | $\frac{B}{A}$ |
| <b>%</b> | アメリカ | 10億ドル      | 114.4      | 29.6         | 25.8          |
| 場合アメ     | イギリス | 10億ポンド     | 4.02       | 2.06         | 51.2          |
| メリ       | 西ドイツ | 10億マルク     | 25.1       | 19.3         | 76.8          |
| カ        | イタリア | 10億リラ      | 4, 368     | 2, 190       | 50.1          |
| につ       | インド  | 10億ルピー     | 7.67       | 17.53        | 228.5         |
| Vi       | 日本   | 10 億 円     | 2, 566     | 931          | 36.2          |
| 7        |      |            |            |              |               |
| は貯       | 第10表 | 1959年12月にお | ける各国の      | の通貨と         | 準通貨           |
| 貯蓄銀行     |      | 単 位        | 通 貨<br>(A) | 準通貨<br>(B)   | $\frac{B}{A}$ |
| 行、       | アメリカ | 10 億ドル     | 144.0      | <b>65.</b> 0 | 45.1          |

### 第10表 1959年12月における各国の通貨と準通貨

|      | 単 位    | (A)    | (B)          | A     |
|------|--------|--------|--------------|-------|
| アメリカ | 10億ドル  | 144.0  | <b>65.</b> 0 | 45.1  |
| イギリス | 10億ポンド | 6.08   | 2.51         | 41.2  |
| 西ドイツ | 10億マルク | 44.4   | 52.6         | 118.4 |
| イタリア | 10億リラ  | 6, 558 | 4,738        | 72.2  |
| インド  | 10億ルピー | 25. 20 | 13.96        | 55. 4 |
| 日本   | 10 億 円 | 3,497  | 7, 236       | 206.9 |

いことによるものである。

の小切手取引が一般に普及されていな

\$

のになってくる。

それはそれだけ

わが

る。そこで当座預金だけでみると、

通貨

に占める預金通貨の割合がインドに近

金通貨のなかに含められていることによ

である。 を各国についてみると、 蓄預金などを指すものであり、 とする。 次に通貨と準通貨との関係をみること ここで準通貨とは定期預金、 第一〇表の如 いまそれ

<

貯

常に大きなものであることがわかる。 これからわが国では準通貨が非

四三

そこにわが国における間接金融方式をうかがうことができるわけである。

3

| 角        | <b>第11</b> 录                    | ₹ 19                            | 959年                            | 末の                              | 各国                              | こおり                             |                                 |                                 |                                 |                                  | るとこ                              | 第一                               |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|          |                                 | 中央                              |                                 | 貸出                              |                                 | 金                               | 3-                              |                                 | 国                               | 債                                | ころで                              | 区                                |
|          | ., ,                            | 行金                              |                                 | 金利                              |                                 | 小率                              | レー                              |                                 | 利廻                              |                                  | あ                                | わが                               |
| アメ       |                                 |                                 | 00                              | 5. 19<br>4. 50                  |                                 | . 00                            | 4. 75<br>3. 00                  |                                 | 4. 2<br>5. 0                    |                                  | るが、                              | が国                               |
| イギ西ド     |                                 |                                 | 00                              | 8.50                            |                                 | . 25                            | 3. 7                            |                                 | 5. 0                            | ,0                               |                                  | 0                                |
|          |                                 |                                 | 50                              | 5.00                            |                                 | . 75                            | J. /                            | _                               | 5. 3                            | 26                               | 2                                | 金融                               |
| イタイン     | ット                              |                                 | 00                              | 9.50                            |                                 | . 12                            | 3. 0                            | _<br>n                          | 4. (                            |                                  | で                                | 構                                |
| 月日       | 本                               |                                 | 30                              | 8.09                            |                                 | . 50                            | 8. 4                            |                                 | 6. 3                            |                                  | は金                               | 造の                               |
| H        | 4                               |                                 | 00                              | 0.00                            |                                 | . 00                            | 0.1                             |                                 | 0.0                             | , ,                              | 利体                               | の特質                              |
| ものといえよう。 | それに対し国債利廻りの相対的な低下は財政負担に対する考慮による | 戦前と異なって取手が都市銀行に変ったことも見逃してはならない。 | 金は形式的に短期であっても実際的には長期なものとなっているし、 | 後におけるコール資金の性格の変化によるものである。戦後コール資 | 異常に高いのはわが国における資本蓄積の不足を物語るとともに、戦 | とともに、国債利廻りが相対的に低くなっている。コール・レートが | れるところである。すなわちわが国ではコール・レートが異常に高い | 題がある。それはコール・レートと国債利廻りのなかに明らかにみら | おいては大体正常な金利体系がとられているが、わが国の場合には問 | 体系をみると、第一一表の如くである。これからアメリカ・イギリスに | 仲系からとらえることとしよう。いま一九五九年末における各国の金利 | 質は金利統計からとらえることができる。それは金利水準からもみられ |

第三に、 わが国における金融構造の特質を企業経営統計からとらえ

|   |         | アメリカ   | イギリス   | 西ドイツ   | 日本     |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| 他 | 人資本     | 38. 52 | 34.89  | 57.90  | 67.49  |
|   | 支払手形買掛金 | 5.47   | 10.95  | 24.02  | 12.91  |
|   | 短期借入金   | 1.08   | 3.06   |        | 18.35  |
|   | 納税引当金   | 5.32   | 3. 52  |        | 0.94   |
|   | 諸引当金    | 5. 21  | 1.04   | 7.21   | 1.63   |
|   | その他流動資産 | 0. 21  | 5.83   | 0.51   | 10.37  |
|   | 社 債     | 20.25  | 8. 14) | 10 50  | 4.38   |
|   | 長期借入金   | 1. 19  | _5     | 18. 52 | 16. 14 |
|   | その他固定負債 |        | 2.35   | 7.58   | 2.63   |
| 自 | 己資本     | 61.48  | 65. 11 | 42.10  | 32.51  |
|   | 払込資本金   | 25. 17 | 28.07  | 23. 45 | 14.07  |
|   | 資本準備金   | )      | )      |        | 0.18   |
|   | 再評価積立金  |        |        | 16.47  | 10.56  |
|   | 利益準備金   | 36. 31 | 27 04  |        | 1. 19  |
|   | 諸 積 立 金 | 30. 31 | 37. 04 |        | 5.29   |
|   | 前期繰越金   |        |        | 0.24   | 0. 16  |
|   | 純 利 益   | )      |        | 1.95   | 1.06   |
|   |         |        |        |        |        |

題はあるが、これからいかにわが国の企業における外部資金とくに銀行借入れの依存中ウィングと呼ばれている現象であり、そこに企業の体質改善が要求されるわけである。これに対して諸外国の企業では自己資

調査された企業数およびその抽出方法に問とりあげられた年次が異なることと、その

でいま貸借対照表からの資本構成を融のはたす役割は大きなものである。

企業の発展に対して金

みる

第一二表の如くである。この場合その

一四五

金融機関統計からみることがで

にあるといえよう。

第四に、

きる

保険の ける金融機関の動向をとらえたものである。それを要約すると、次の如くである。 のような研究としてゴールドスミスのものをあげることができる。これは一九〇〇年以降のアメリカ て金融機関が提供してきているとともに、その比率は次第に高まっている。 產 口先として重要になってきた。 のうち しか 地 し実際に各国についてその金融機関統計からその実態をとらえることは大変な仕事である。 位が向上してきている。③全経済単位の外部資金の二分の一を一九○一年から一九五二年にかけ 金融機関の占める割合が増加してきた。 。⑤非農業家計がこの五〇年間に金融機関の資金の大なる割合を提供してき (2)銀行の地位が低下し、 他の金融機関とくに年金および 4金融機関が個人貯蓄のはけ (1)一八五〇年以降經資

るものである。その理由としては、(1)蓄積資本の相対的不足、(2)長期資金調達機構の未発達、 こと、第三に有価証券の保有がすくないことなどがわかる。もちろんそれがオーバー・ローン現 役に立たないといえよう。 る しかしここでは金融機関統計からわが国の金融構造の特質をみようとするので、 - れによってゴールドスミスは一国の経済発展に対して金融機関がはたしてきた役割をみようとしてい 第 に 中央銀行からの借入れが巨額であること、第二に、その預貸率がいちじるしく高 ただ第一三表の市中銀行の主要勘定からして諸外国の銀行と比較するとわが国 直接にはこの分析は 現象と呼 (3)国庫資金

た。

かる。

第二に、

日本とアメリカ

債がすくないこと、またわが国の金融機関ではアメリカよりも貯蓄性預金および貸出金が大きいことがわ

・西ドイツにおける部門別資金過不足を法人企業部門のお気超過率および

### 1959年末における市中銀行の主要勘定 第13表

|                               |                               | 777-03                        | _                             | 7                             | 7141-                         | 401)                          | ا ۱۱۹                         | 22413                                 |                               | > H41                         | _                            |                              |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                               |                               |                               |                               |                               | ア                             | メリ                            | カ                             | イキ                                    | ジリス                           |                               | 日オ                           | 1                            |
|                               |                               |                               |                               |                               | (                             | 100万<br>ドル                    | $\tilde{C}$                   | (10<br>ポ                              | 0万)                           | (                             | 億円                           | )                            |
|                               | 現金                            | および                           | び預金                           | È                             | 5                             | 0, 296                        | 3                             | 6                                     | 35                            |                               | 10, 13                       | 8                            |
|                               | 貸                             | 付・行                           | 割 弓                           | 1                             | 13                            | 5, 958                        | 3                             | 4, 2                                  | 278                           | (                             | 68, 02                       | 8                            |
|                               | 有                             | 価                             | 证 考                           | 关                             | 9                             | 1, 872                        | 2                             | 1, 7                                  | 710                           |                               | 12, 09                       | 0                            |
|                               |                               | (政府                           | f証券                           | :)                            | 6                             | 5, 80                         | l                             |                                       |                               |                               | -                            | _                            |
|                               |                               | (そ)                           | の他                            | )                             | 2                             | 6, 07                         | 1                             |                                       | _                             |                               | -                            | _                            |
|                               | 預                             |                               | Ž                             | È                             | 25                            | 4, 88                         | 5                             | 7, 0                                  | 667                           | ,                             | 74, 13                       | 6                            |
|                               | 借                             | 入                             |                               | 全                             |                               |                               | -                             |                                       |                               |                               | 4, 68                        | 4                            |
|                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                                       |                               |                               |                              |                              |
| 第一四表の如くである。これからわが国ではアメリカに比して国 | しよう。まず第一に、日本とアメリカの金融資産構成をみると、 | ることを困難にしている。ここでは次の二つについてみることと | ため、直ちにそのマネーフロー表からそれらの金融構造を比較す | 成されてきている。それらは同じ形式や同じ基準をとっていない | そしてこのようなマネーフロー表が最近世界の主要国において作 | ているとともに、一国の金融構造の把握を容易ならしめている。 | れによって各部門の資金過不足分析や流動性分析を可能ならしめ | <b>債</b> )別はもちろんのこと各セクター別に記載されているので、そ | 一つの特徴がみられる。すなわちそれでは各金融資産(および負 | よると以上のうちで金利統計以外のものがとらえられるところに | 第五に、マネーフロー表からもとらえることができる。これに | の引揚超過、4日銀ユーザンスの設定などがあげられている。 |

| I. アメリカ<br>(1956年末) | 非金融 部 門 | 金融部門 | ▼・日本<br>(1957年末) | 非金融 門 | 金融部門 |
|---------------------|---------|------|------------------|-------|------|
| 通 貨                 | 21      | 2    | 通 貨              | 27    | 1    |
| 貯蓄性預金               | 22      |      | 貯蓄性預金            | 34    | _    |
| 国 債                 | 18      | 28   | 信 託              | 4     |      |
| 地方債                 | 5       | 6    | 保険               | 6     |      |
| 株式社債                | 2       | 13   | 証 券              | 14    | 17   |
| 保険                  | 14      | _    | (国 債)            | (0)   | (5)  |
| 貸 出 金               | _       | 44   | 貸出金              | _     | 77   |
| 金                   |         | 6    | 外 貨              | 0     | 4    |
| その他                 | 17      | 1    | その他              | 15    | 1    |
| 丰                   | 100     | 100  | 計                | 100   | 100  |
|                     |         |      |                  |       |      |

第15表 法人企業部門の投資超過率と

個人部門の貯蓄超過率 (単位%) 貯 蓄超過率 投 資超過率

23

37

46

種々の要因をあげるこ

をつくりあげた

のとし

32

43

56

そこでそのような金融構造 国の金融構造をみてきた。

ア メ リ カ (1954~56年平均) 西 ド イ ツ (1955~57年平均) 日 本 (1954~57年平均)

るも

及

社会的 も無視できないであろう。 きな影響を与えてきたこと とができる。まず自然的 の政策が金融構造に大 のといえよう。さら ・経済的諸事情によ

る 個人部門の貯蓄超過率からみると、 ることからして、 ことがわかる。 上からして戦前・戦後あるいは諸外国との比較でわが これからいずれの場合にも、 それぞれの部門の資金ギャップが大き 日本が最も大きくなって 五表の 如 くで あ

四八

# 第三節 わが国の貿易構造

に、 り、 変化がみられな 戦後たしかにわが国の経済的特質が変ってきているが、加工貿易型であるという点においてはほとんど 外国から原材料を購入してそれに加工を加えて製品として外国へ輸出しなければならない。それは外 拡大された生産設備を動かしたりするのに外国から原材料や製品を輸入しなければならな 労働の面で量的にも質的にも恵まれていることによるものである。 すなわち日本経済には原材料および資源が非常に貧困なために生産設備を

ギリスが植民地を解放したことからして、貿易立国の立場を強化しなければならなくなったことによる。 度を求めると、 なるものである。 たので、 ってきた。もちろん輸出の必要なことはどこの国でも同じであるが、その程度は国によっておのずから異 西ドイツでは戦後その比率が上昇してきていることがみられる。 い ずれにせよ戦後わが国は朝鮮 輸出を増加して、それによって食糧をはじめ原材料および製品を購入することがさらに必要にな 第 いまそれを国民所得に対する輸出入額の比率、すなわち貿易依存度あるいは輸出入依存 表の如くである。 ・台湾 これから戦前戦後ともにアメリカでは低率となっており、 ・樺太・南洋諸島 ・満州などという領土ない イギリスの比率が上昇したのは戦後 し勢力地域を失なっ イギリス

わが国の貿易構造

|                                              |              | 58     | 57           | 56          | 55    | 1938年 |              |      |              |             |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|------|--------------|-------------|
|                                              |              | 1      | 12.5         | 12.1        | 10.2  | 20.0  | 輸出           | ш    |              |             |
|                                              |              | 1      | 18.7         | 15.8        | 14.5  | 19.5  | 輸入           | *    | 第1表          |             |
|                                              |              | 4.9    | 5.7          | 5.6         | 4.8   | 4.6   | 輸出           | TX   | Tele         |             |
|                                              |              | ω<br>σ | 3.6          | 3.7         | ္လ    | 2.00  | 輸入           | アメリカ | ! 界王要        |             |
| J                                            |              | 18.4   | 19.6         | 20.2        | 19.9  | 10.8  | 輸出           | イギリス | 要国における輸出人依存度 |             |
|                                              |              | 20.7   | 23.1         | 23.6        | 25. 5 | 18. 1 | 大婦           | メルデ  | 「心悪田         |             |
| ) 111                                        |              | 21.9   | 22.4         | 21.0        | 20.4  |       | 魯田           | 固    | 人依任思         | i<br>F      |
| H / \                                        |              | 18.3   | 19.6         | 18.9        | 19.3  | 1     | 輸入           | ドイツ  | 77           |             |
|                                              |              | 1      | 13.0         | 11.7        | 10.9  | 8.0   | 輸出           | 7    | (単2%)        | CHA PLO     |
|                                              |              | 1      | 18.8         | 17.2        | 16.0  | 8.6   | 輸入           | イタリア | ٥            |             |
| 2. 「一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一 | 分下廻っていることかれか |        | 入依存度は戦前のものを大 | それに対しわが国の輸出 |       | 550   | ツの輸出増大によるもので | 対力   | 比較がヒ早したのは西ドイ | それに対して西ドイツの |

てきていることが問題となってくる。その理由として、戦後における次のような経済構造の変化があげら そこで戦後の生産規模が戦前の約二・六倍にも増加しているのに、このように輸出入依有良が低了し

れている。

なかったことにもよるものかも知れない。 労働の民主化・農地改革などによる大衆所得の増大による消費需要の増加が、それほど輸入の増大を招か 第一は、戦後軍需産業が禁止されたので、軍需資材の輸入が節約されたことである。これとともに戦後

重化学工業の発達から硫安・ガラス・パルプなどの自給化が進み、それにともなってこれらの製品および 第二は、天然繊維から化学繊維への移行によって綿花の輸入が減少したことである。さらにこれに対し

|           |                 |                 |                 |         | ** O             | -4-              | -)- mr-          | <del></del>      | ~ TV 4           | p t a miteral    |                         |                  | cost t          | Lo()    |                  |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|
|           |                 |                 |                 |         | 第2               | 衣                | 王要               | 符品(              | の輸入              | 、依仔              | 举                       |                  | (単位             | 工%)     |                  |
|           |                 |                 |                 | ç       | ~114             | 丰                | 28               |                  | 29               |                  | 30                      | 3                | 31              | ` 32    | 2                |
| 第         |                 | 米               |                 |         | 18.              | 6                | 9.5              | 5                | 11.2             |                  | 7.8                     | 5                | 5.5             | 2.      | 4                |
| 三節        | 小               |                 | 1 2             | 麦       | 1.               | 1                | 53. 5            | 5                | 59. 2            | , 6              | 8. 1.                   | . 62             | 2. 5            | 64.     | 2                |
|           | 大               |                 |                 | 麦       | 24.              |                  | 25.3             | 3                | 27.3             | 1                | 9.3                     | 28               | 3. 2            | 28.     | 2                |
| わが        | 綿               |                 |                 | 花       | 100.             |                  | 100.0            |                  | 100.0            |                  | 0.0                     | 100              |                 | 100.    | 0                |
| 囯         | 羊               |                 | 3               | 毛       | 100.             | 0                | 100.0            | ) 1              | 100.0            |                  | 0.0                     | 100              |                 | 100.    |                  |
| の貿        |                 | 絹パ              |                 | プ゜      | -                | _                | _                | -                |                  |                  | 9. 9                    | . 23             |                 | 22.     |                  |
| 易         | 鉄               | 鉱               |                 | 石       | 85.              | 6                | 79. (            |                  | 81.5             |                  | 4.2                     |                  | 7.8             | 89.     |                  |
| <b></b> 造 | 鉄               |                 |                 | 胥       | -                |                  | 17. 5            |                  | 14.3             |                  | 5. 7                    |                  | 6. 5            | 25.     |                  |
|           | ボー              | ーキ・             |                 | 1       | -                |                  | 100.0            |                  | 100.0            |                  | 0.0                     | 100              |                 | 100.    |                  |
|           | 銅               |                 |                 | 拡       |                  |                  | 7.0              |                  | 6.8              |                  | 8.5.                    |                  | 2. 2            | 37.     |                  |
|           |                 | ッケョー            |                 | 拡       | -                | _                | 100.0            |                  | .00.0            |                  | 0.0                     | 100              |                 | 100.    |                  |
|           | 金加鉱山            | 馬 土 1<br>」,土オ   | 作機を             |         | -                |                  | 38.0             |                  | 49.3             |                  | 2.3                     |                  | 5. 1            | 44.     |                  |
|           | 機械              | 戈               |                 |         | -                | _                | 31. 2            |                  | 32.0             |                  | 2.4                     |                  | 0.0             | 31.     |                  |
|           | 繊               | 維               | 機材              | 滅       | -                | _                | 7. 9             |                  | 10.5             |                  | 1.2                     |                  | . 9             | 11.     |                  |
|           | 塩               | A.I.            |                 |         | 67.              |                  | 75. 1            |                  | 81.1             |                  | 8.6                     |                  | 5. 9            | 69.     |                  |
|           | 燐               | 鉱               |                 | 石、      | 100.             |                  | 100.0            |                  | 00.00            |                  | 0.0                     | 100              |                 | 100.    |                  |
|           | 生工              | ゴ               |                 | لم<br>ب | 100.             |                  | 100.0            |                  | .00.0            |                  | 0.0                     | 100              |                 | 100.    |                  |
|           | 石石              |                 |                 | 炭<br>油  | 9.<br>90.        |                  | 9. 3             |                  | 7. 5<br>95. 6    |                  | <b>6.</b> 2 <b>6.</b> 0 |                  | . 6             | 11.     |                  |
|           | 71              |                 | 1               | (H      | 30.              | 0                | 34               | ,                | 95. 6            | 9                | 0. 0                    | 91               | . 2             | 97.     | О                |
| 五         | もちろんこのほかに戦後における | 輸入が減少してきたことである。 | 第四は、近年の豊作によって食糧 | のである。   | 消費量が減少することを意味するも | て原単位を作るのに必要な原材料の | 代化さらに生産の迂回化などによっ | である。これは生産技術の向上・近 | よりも少量ですむようになったこと | 産をするのに原材料の消費量が従来 | ったことによる。すなわち同量の生        | 費量が生産の増加を下廻るようにな | 第三は、生産における原材料の消 | となどである。 | 半製品の輸入が比較的節約されたこ |

進国が経済独立とともに工業化政策をとってきたことなどをあげることができる。 会への復帰が遅れたこと、戦前において第一の取引先であった中共との取引が途絶したこと、アジアの後 対外関係の変化を考えなければならない。すなわち戦災・敗戦・占領・インフレなどによって国際経済社

でみると、逆に上昇傾向さえみられている。 このように戦後我国の輸出 入依存度は低下したが、第二表の如く主要商品の輸入依存率(金融庫+番入庫

年以降における輸出の伸びでみると、 次に戦後における世界主要国における貿易数量指数をみると、第三表の如くである。これから一九五三 日本のものが一番高いことがわかる。 これは五五年来の数量景気

| して先進諸国よりも割高 | GCT  | 107        | 14.7  | 777 | 7.40 | FO  | i.   | 1   | 1   | F C 6 |     | į   | ,  |
|-------------|------|------------|-------|-----|------|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|----|
|             | 170  | 921        | 9/17  | 999 | 146  | 165 | 194  | 121 | 142 | 104   | 179 | 258 | 59 |
| かし鉄鋼などでは依然と | 143  | 189        | 265   | 195 | 149  | 138 | 116  | 116 | 119 | 107   | 142 | 240 | 58 |
| によるものてあろうし  | 136  | 155        | 192   | 188 | 148  | 132 | 116  | 121 | 114 | 123   | 172 | 232 | 57 |
|             | 125  | 147        | 171   | 165 | 142  | 120 | 112  | 119 | 111 | 116   | 138 | 208 | 56 |
| 格が薄められてきたこと | 112  | 123        | 152   | 142 | 122  | 134 | 113  | 112 | 103 | 99    | 109 | 174 | 55 |
| な阻界供給者としての性 | 104  | 107        | 123   | 122 | 108  | 116 | 101  | 104 | 93  | 97    | 104 | 133 | 54 |
| 文トナイライ      | 73   | 92         | 75    | 55  | 89   | 95  | 90   | 106 | 92  | 73    | 45  | 78  | 50 |
| が進められ、従来のよう | 輸入   | 輸出         | 輸入    | 輸出  | 輸入   | 輸出  | 輸入   | 輸出  | 輸入  | 輸出    | 輸入  | 輸出  |    |
| 備などの合理化・近代化 | 7117 | 4 Y        | ドイツ   | 西   | アンス  | 77  | ドリス  | イボ  | リカ  | XX    | K   | ш   |    |
| 資景気によって生産   | (00) | 1953年—100) | 単位199 |     | 量指数  | 貿易数 | たおける | 展国  | 世界主 | 出     | 徭   |     |    |

ンフレが発生したため、 れている。また五六年以来世界的な投資景気によって欧米の先進諸国では完全雇が実用現し、 そのため資本集約的製品は主として後進諸国に輸出され、労働集約的製品は主として先進諸国に輸出さ 増加率をもたらした要因と思われる。 日本商品 の割高性 を相殺するところとなった。 これらが最近における日本の高い コ スト・イ

輸出

出ではそれほど大きな変化がみられないが、輸入については食料品のウェイトの上昇が大きいことが お ている。また輸入品においては食糧 し、 る。とくに二一―二四年については四〇%をオーバーしていたことがうかがわれる。次に中分類による商 ことができる。 と移行しており、 や消費構造などの変化によるものである。 ちじるしく、 別貿易構成比率をみると、 よび運搬用機器 また日本における輸出入品の構成は、 そこでまず大分類による商品別貿易構成比率をみると、 ついで雑製品、 品は輸 消費構造の変化としては大衆消費が増加し、 出に おいても、 第五表の如くである。 薬品類が増加しているが、 ・食用に適しない原料・原料別製品などが減少となっている。 輸入においてもいちじるしい増加となっている。 戦前と戦後とでいちじるしく変化してきている。これは産業構造 産業構造は軽工業品中心の生産より重化学工業品中心の生産 これ から輸出品では機械 これに対し原料別製品 耐久消費材の需要が増大したことをあげる 第四表の如くである。 類および運搬用 ・食糧などは減少を示し これは日 機器 これから輸 本の経済 增 加が

| 甲則 | Д     | 食料品   | 原料品          | 原料別製品        | 全製品   | 雑 品 |
|----|-------|-------|--------------|--------------|-------|-----|
|    | 9—11年 | 7.8   | 4.5          | 25.6         | 59.2  | 2.9 |
|    | 21    | 9.3   | 15.5         | 61. 9        | 13.2  | 0.1 |
|    | 22    | 6.9   | 16.7         | 21. 2        | 54.9  | 0.3 |
|    | 23    | 5.4   | 7.9          | 28. 1        | 50.6  | 0.0 |
|    | 24    | 4.5   | 3.3          | 23.8         | 60.1  | 0.3 |
|    | 25    | 6.3   | 2.9          | 25.6         | 64. 4 | 0.8 |
|    | 26    | 5.1   | 2.8          | 29. 4        | 60.8  | 1.9 |
|    | 27    | 7.8   | 3.0          | 35.0         | 52.6  | 1.6 |
|    | 28    | 10.4  | 3.3          | 25.0         | 60.4  | 0.9 |
|    | 29    | 8.4   | 2.9          | 27.6         | 60.9  | 0.2 |
|    | 30    | 6.9   | 3.2          | 30.9         | 58.6  | 0.4 |
|    | 31    | 7.0   | 4.0          | 20.5         | 68. 1 | 0.4 |
|    | 32    | 6.3   | 3.2          | 19.3         | 70.8  | 0.4 |
| 輸  | 入     |       |              |              |       |     |
|    | 9—11年 | 7.9   | <b>62.</b> 0 | 18. 1        | 11.2  | 0.8 |
|    | 21    | 40.8  | 49.5         | 4.9          | 4.6   | 0.2 |
|    | 22    | 52.7  | 19.7         | 10.3         | 16.8  | 0.5 |
|    | 23    | 47.9  | 24.3         | 8.1          | 18.7  | 1.0 |
|    | 24    | 43. 1 | 34.0         | 11.7         | 10.0  | 1.2 |
|    | 25    | 33.5  | 42.0         | 6.3          | 18.1  | 0.1 |
|    | 26    | 27.2  | 58. 4        | 7.3          | 6.5   | 0.1 |
|    | 27    | 32.1  | 52. 1        | 6.6          | 9. 1  | 0.1 |
|    | 28    | 27.8  | 48.7         | 10.4         | 13.0  | 0.1 |
|    | 29    | 29.7  | 46.7         | 10.3         | 13. 1 | 0.2 |
|    | . 30  | 29.0  | 47.4         | 11.5         | 12.0  | 0.1 |
|    | 31    | 20.1  | 58.5         | 10.7         | 10.5  | 0.1 |
|    | 32    | 15. 1 | 54.3         | <b>16.</b> 0 | 14.5  | 0.1 |
|    |       |       |              |              |       |     |
|    |       |       |              |              |       |     |

合理化・近代 といえる。す しているもの あることを示 代化の過程に が合理化・近 化・近代化さ に、 いると同時 が輸入されて 新式の機械類 化するために 産業を急速に なわち日本の れた結果とし 、他方合理

舥 O. 表 -11 # 八八八 N 9-N 插 믐파 里 會 M 華 坂 7 彤

(単位%)

|       | 車       | 华       | 華     | 縅        | 原    | 楽        | 痩    | 強       | 魚     | 突    | ★     |                 |
|-------|---------|---------|-------|----------|------|----------|------|---------|-------|------|-------|-----------------|
|       | 瘻       | 聚       |       | 被類,      | 类    |          | 物性   | 物性      | 用に適   | 类    |       |                 |
|       | Œ       | 東       | 楚     | 画        | 田口   | 晋中       | 植物   | 性燃料潤滑油な | 適し    | *    |       |                 |
| muli  | $\succ$ | 坡       |       | 般用根      | 対    |          | 荊    | 潤滑      | しない原料 | Ft.  |       |                 |
|       | 晋中      | 믑ㅁ      | 晋中    | 機器       | 田口   | 鮏        | 油脂   |         | 科     | LA   | 繣     |                 |
| 100.0 |         | <b></b> | 9     | 5        | 54   | ယ        |      | 0<br>12 | 13    | 0    | m     | 9_              |
|       | - 4     | 1.1     | 9.6   | . 9      | i    | 3.4      | .7   | . 9     | 13.8  | 0.8  | 22    | 9—11年           |
| 100.0 | 1       | 0.0     | 12.   | 12.      | 57.  | 4.7      | 0.9  | 0.4     | 4.9   | 0.2  | 6.6   | 30              |
|       | 1,      | 0       | OI.   | 4        | 4    | 7        | 9    | 4       | 9     | 22   | 6     |                 |
| 100.0 | 0.3     | 0.0     | 12.9  | 22. (    | 49.5 | 4.4      | 1.1  | 0.      | 3. 2  | 0.2  | 6. 3  | 32              |
|       | ,       |         |       |          |      |          | -    | 10      | 10    | 10   | ω     |                 |
| 100.0 | Ţ       | 0.0     | 13. 9 | 21.8     | 46.8 | 4.8      | 1.1  | 0.4     | 2.6   | 0.2  | 8.0   | 33 <sub>±</sub> |
| 10    |         |         |       |          |      |          |      |         |       |      |       | <u> </u>        |
| 100.0 | 0.3     | 0.0     | 16.3  | 23.4     | 43.1 | 4.8      | 0.9  | 0.4     | 3. 1  | 0.2  | 7.4   | 34              |
| _     |         |         |       |          |      |          |      |         |       |      |       |                 |
| 100.0 | 1       | 0.3     | 1.0   | 4.4      | 11.8 | ω        | 0. 3 | 6.8     | 49. 5 | 0. 4 | 21.8  | 9-11            |
|       | -       |         |       | ,        |      |          |      |         |       |      |       |                 |
| 100.0 | ï       | 0.0     | 0.9   | 5.4      | 2.4  | 3. 2     | 1.5  | 11.7    | 49.6  | 0.6  | 24.7  | 30              |
| 10    |         |         |       |          |      |          |      |         |       |      |       |                 |
| 100.0 | 0.1     | 0.0     | 1.0   | 6.7      | 10.8 | 4.3      | 0.9  | 15.9    | 16.9  | 0.1  | 13.3  | 32              |
| 100   |         |         |       | <u> </u> |      |          |      | H       | Ä     |      |       |                 |
| 100.0 | 0.1     | 0.0     | 1.5   | 1.3      | 3.4  | Çī<br>Çī | 1.0  | 7.0     | 42.8  | 0.2  | 7.2   | 33 >            |
| 100.0 | 0       | 0       | 2     | 9        | . 4  | 6        |      |         | 48    |      | 11    | F-15            |
| .0    | 0.1     | 0.0     | 2.3   | 00       | -    | 6.1      | .0   | 5       | 3. 2  | 0.4  | 13. 4 | 42              |

て機械類の輸出が伸びたのである。

みると、第六表の如くである。これから工業製品輸出総額中の機械輸出の比重はカナダを除いていずれの 次にケァンクロス氏の研究によって世界主要国における工業製品輸出総額に占める各主要品目の割合を

第三節 わが国の貿易構造

|                                  | 4.7<br>4.7     |                                       | + ~            | イタリアスエーデン     | ベアギ   | ブ              | コッ    | Ų              | イギリ            |                     |                    |      |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|------|
| ,                                | 艺:             | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 7 'A           | 4.4           |       | Y              | X     | t              | ×              |                     | 第6表                | 1111 |
|                                  | 13.4           | 0.2                                   | 30.3           | 8.9           |       | 8.9            | 5.7   | 27.9           | 17.5           | 機械事<br>1899年        | 工業                 | Ì    |
| )                                | 39. 5          | 18.1                                  | ου<br>Σ        | 25. 3         |       | 45.7           | 25.7  | 54. 2          | 44.9           | 製品 1953             | 品輸出                |      |
|                                  | 34.1           | 58.4                                  | 7.5            | 42.6 15.8     |       | . 20. 6        | 35.8  | 7.9            | 47.0           | 級 維 1899            | 総額に                |      |
| Ž<br>Į                           | 11.9           | 36. 1                                 | 0.9            | 15.8          |       | 5.9            | 18.6  | 6.6            | 15. 5          | 1953                | 上める名               |      |
|                                  | 19.8           | 21.5                                  | 9.7            | 19.3          |       | 20.7           | 13.6  | 34. 3          | 17.4           | 金属化字聚品<br>1899 1953 | 品目の                |      |
|                                  | 24.3           | 21.0                                  | 36.0           | 29.7          |       | 25. 5          | 32. 5 | 20.2           | 17.8           | 字聚品<br>1953         | 製品輸出総額に占める各品目の構成比率 |      |
|                                  | 32.6           | 19.8                                  | 52. 6          | 29. 3         |       | 49.8           | 44.8  | 29.8           | 18.1           | 1399 195            |                    |      |
|                                  | 24.3           | 24.8                                  | 44.6           | 29. 1         |       | 22.9 -         | 23. 2 | 19.0           | 21. 3          | 1953                | 1%)                |      |
| は、意意にいうのにここと、ししまうう。ころっつして三年こって・一 | と高率であったが、一九五三年 | かで繊維品輸出の比重は五八%                        | 年におけるわが国輸出貿易のな | 日本についてみれば一八九九 | している。 | 外はあるが、大体において上昇 | 1     | 属、化学製品の比重は若干の例 | の国でも減少している。他方金 | それに対し繊維品の比重         | も増大している。           |      |

%に上昇している。また一九五七年には繊維製品が三一・六%、 が二一・九%となっていることがわかる。 には三六%に低下している。他方機械製品の輸出比重は一八九九年の○・二%から一九五三年に一八・一 るその平均均な比重の三九一四〇%にはまだ相当の距離があるといえる。 たしかに機械製品の比重が増大したが、 機械製品が二四・四%、 世界主要工業国におけ 金属·化学製品

しかし大局的にみると、一八九九年当時よりは今日のほうが主要工業国の輸出構造の国際差がせばめら

# 第7表 1959年における主要輸出入商品の占める比率 (単位%)

主要な輸入品 主要な輸出品 舶 油 船 10.6 石 12.8 綿 物 花 9.9 織 8.4 綿 鉄 鋼 7.3 羊 毛 5.9 衣 類 6.0 屑 5.7 鉄 魚 介 類 5.1 小 麦 4.7 金属製品 3.5 4.1 鉄 石 スフ織物 3.2 材 3.7 木 化学肥料 2.3 非鉄金属鉱 3.0 具 玩 2.2 砂 糖 2.9 合 板 2.2 生 2.7 4 ゴ

これ

から一八

九九九

1

九

五三年

間

に繊

維

品輸出

0

日

本

がア

低

る。 メリ ったのが、 比重の上昇がいちじるしく目立っている。 となっている。ここからイギリ 五 K 0% カが二・七%、 ついてみると、一八九九年ではイギリスが四六・六% ドイツが六・八%、 九五三年には ドイツが イギリスが二八・八%、 四 スの比重の低下に、アメ 日本が **○**% 一一・九%となってい 同様に 日本が二・七%であ して繊維品 アメリカが IJ カ 7

年ではイギリスが四四

・〇%、アメリカ

が二三・九%、ドイ

ッツ

が一五

機械総輸出額に占めるそれぞれ

国の割合をみると、

八

九九九

日本が〇%となってい

九五三年ではイギリス二五

· %

アメリカが三六・九%、

F

イツ四

が % の

五

・九%、日本が一・八%

てきたといえよう。いま一〇大工業国の

の如くである。これから輸出では船舶、綿製品、鉄鋼、衣でらに一九五九年における主たる輸出入品をみると、第下してきていることがわかる。

友類な 第七表

一五七

第二

わが

国の貿易構造

どが多く、輸入では石油、 綿花が圧倒的なウェイトを占めていることがわかる。

鮮などが社会主義経済群に加わり、さらに東南アジア・中近東その他の植民地がそれぞれ独立国となった こともあって、日本の貿易相手国はそれにともなって非常に変化したわけである。 と社会主義経済国群との二つに分かれた結果、 次に地域別の貿易状況でも、戦前と戦後とでは非常に変化してきている。 戦前における大きな日本の貿易相手国であった中国・北朝 戦後世界は自由主義経済国群

| メリカとの質 | 9<br>100, 0 | 9 100.0     | 100,0 | 100,0 | 7 100.0 | 3  | 100.0 |     | 100,0 | 100.0    | 1 生生 |
|--------|-------------|-------------|-------|-------|---------|----|-------|-----|-------|----------|------|
|        | 4           | ယ           | -12   |       | ယ       |    | 14    | 18  | 10    |          | リカ   |
|        | ဃ           | ယ           | ယ     |       | 22      |    | 4     | ယ   | 7     |          | *    |
|        | 31          | 35          | 38    |       | 25      |    | 24    |     | 22    | 16       | メリカ  |
|        | 41          | 45          | 46    |       | 27      |    | 30    |     | 26    | 18       | *    |
|        | 10          | ·<br>· 9    | 9     |       | 10      |    | 12    |     | 10    | <b>∞</b> | ٧,   |
|        | 16          | 14          | 15    |       | 16      |    | 23    |     | 28    | 19       | 南アジア |
|        |             | 13          | 2     |       | 11      |    | 22    |     |       | 17       | H    |
|        | . 33        | . 32        | 29    | 37    | 51      | 34 | 37    | 40  | 42    | 63       | 4    |
|        | 34          | బ్ల         | 32    |       | 9-11    |    | 33    |     |       | 9-11年    |      |
|        |             | <b>&gt;</b> |       | 輸     |         |    | 田     |     | 輸     |          |      |
|        |             | (単位%)       |       | 份     | 構成比     | 貿易 | たなた   | 州别に | 表     | 總 8      |      |
|        |             |             |       |       |         |    |       |     |       |          |      |

南ア太

V

光

111

ロコ

V

ジ中東

あったのが、 ていた。ところが戦後は極東の比重がわずか五%程度に低下し、アジア地域全体でも三〇%前後を占める の増加が示されている。戦前の輸入はその四○%近くを中国・朝鮮および台湾市場の極東市場に依 これに東南アジアなどを加えたアジア地域からの輸入はわが国の輸入総額の五○%をやや上廻っ これに反してアメリカを主体とした北アメリカからの輸入は戦前には総輸入の二五%程度で 戦後では占領下の特殊な時期を別としても四〇一四五%にも及んでいる。

%程度まで占めていたのが、戦後は三%以下にとどまっている。 台から最近は一○%内外のところまで低下した。とくに中国市場に対する輸出は戦前には総輸出 ぼ同じような傾向は輸出市場の構成についても指摘できる。すなわち極東市場の比重は戦前の六○%

ア・北米につぐ地位を占めているが、これはリベリア向けの船舶輸出が含まれるためである。 の二五一三〇%となっている。なお最近の輸出市場構成ではアフリカの比重がいちじるしく高まり、 他方北米市場の比重は戦前の一七%からみると大巾に高まったが、輸入ほどのことはないがほぼ総輸出

アメリカ市場への依存を高めさせることになった。これはとくに輸入の面にあらわれている。 途絶したことをあげなければならない。第三に、わが国が長い間アメリカの占領下に置かれていたことが、 対する植民地支配力を失ったことにある。第二に、戦後の政治事情からして中国との間の取引がほとんど このような市場構成の変化をもたらした第 一の原因は、 敗戦の結果、 わが国 のが朝鮮 台湾 および中

近では四〇%をこえた反面、後進市場は六〇%以下に低下している。 七〇%以上を占め、 考えることとしよう。このような区分からわが国の輸出市場構成をみると、 IJ 0 的には先進国向けのものであるから、 カ からして貿易市場の構成を国別 三 1 ッパ、 先進市場は三〇%弱という状態であった。しかし戦後は先進市場の比重が増大し、最 太洋州) 生活水準の低い後進市場(アジア、 これを先進市場に加えると先進市場と後進市場の比重は あるいは州別という角度でなく、 アフリカ、 またリベリア向けの船舶輸出 生活水準の高 戦前には後進市場が総輸出 南 アメリカ) い先進市場 という ほ 角度

どがあげられるが、 場へ輸出される商品としては、たとえば船舶・生糸・衣類・合板 それがまた日本経済の中進的な性格あるいは二重構造と深く結びついているものと思われる。 品→先進市場、 の主なものとしては鉄鋼 ても大量生産が難かしく手労働に依存する度合の高 このような輸出市場の二面性は輸出商品の構成ともかなり密接な関係をもっている。 資本集約的な商品がかなり大きな比重を占めている。したがって図式的にみると、 資本集約的商品→後進市場という形態が日本における輸出の基本的な構造をなしている。 これらの多くは賃金のきわめて低い中小企業で作られるもので、 ・化学肥料・セメント ·鉄道車輛 い商品である。 ・スフ・人絹糸・人絹織物 ・養殖真珠・魚介類・カメラ・ラジオな それ に対し後進市場に対する輸出品 大企業で作られ ·綿糸 わが国から先進市 労働集約的 綿織物など ると

2 問題とされる。それは世界のほとんどの国が戦争によって大きな被害を受けたのでその経済は混乱し、ド ル貨とポンド貨を除く各国の通貨は信認されなくなった。いま決済通貨地域別にその貿易收支状況をみる また戦後において各国の通貨を自由に交換することが認められなかったことからして、決済通貨地域が 第九表の如くである。これによると大体ドル地域においては入超、ポンド地域においては出超となっ

| 第9表         値別にみた貿易の外国為替収支状況         (単位100万ドル)           大学 下 大 アン樹定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | るように | 14  | 114     | 120   | 142     | 1, 009              | 1, 100 | 0,0   | 1, 000  | , 07E (T | . 6      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-------|---------|---------------------|--------|-------|---------|----------|----------|
| 年度         第9表         通貨別にみた貿易の外国為替収支状況         (単位100万ドル)           年度         第3に 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1/  | 1114    | 198   | 1/9     | 1 030               | 1 186  | 89    | 1 338   | 1 420    | بن<br>ند |
| 年度         第9表         通貨別にみた貿易の外国為替収支状況         (単位100万ドル)           年度         第3に 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 19  | 213     | 232   |         | 1,341               | 1, 286 | -493  | 1, 793  | 1,300    | 32       |
| 年度         第9表         通貨別にみた貿易の外国為替収支状況         (単位100万ドル)           年度         304         第3に 収支用 貿易に 収支用 貿易に 収支用 日易に 収支用 日易に 収支用 日易に 収支用 日易に 収支用 日本支払 収支 |      | •   | 380     | 332   | 15      | 998                 | 1,013  | -253  | 1,402   | 1, 149   | 31       |
| 年度         第9表 通貨別にみた貿易の外国為替収支状況         (単位100万ドル)           年度         304         93 に 収支用 貿易に 別場に 収支用 はる要取 はる要取 はる要取 はる要取 はる要取 はる要取 はる要取 はる要取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 21  | 447     | 468   | 168     | 613                 | 781    | - 50  | 896     | 846      | 30       |
| 年度     第9表     通貨別にみた貿易の外国為替収支状況     (単位100万ドル)       年度     304     東京教     収支規     資易に<br>貿易に<br>貿易に<br>日間     資易に<br>日間     収支規     貿易に<br>日間     収支規     日別     427     283     144       453     1,160     -517     469     557     -88     259     276     -17       453     1,160     -707     335     568     -233     457     514     -57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 54  | 438     | . 492 | 256     | 324                 | 580    | -436  | 1,006   | 530      | 29       |
| 第9表     通貨別にみた貿易の外国為替収支状況     (単位100万ドル)       米 ド ル 英 ポ ン ド オープン勘定       資易に 貿易に 収支用 よる要取 よる支払 収支用 なる用 なる 231 427 283 144       年度 304 933 —629 634 443 231 427 283 144       440 957 —517 469 557 —88 259 276 —17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 514     | 457   | -233    | 568                 | 335    | -707  | 1, 160  | 453      | 28       |
| 第9表 通貨別にみた貿易の外国為替収支状況     (単位100万ドル)       米 ド ル 英 ポ ン ド オープン勘定       貿易に 貿易に 貿易に 貿易に 貿易に 貿易に 投表民 よる要取 よる要取 よる要取 よる要取 よる要取 よる要取 よる要取 よる要取                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 外    |     | 276     | 259   | l<br>88 | 557                 | 469    | -517  | 957     | 440      | 27       |
| 第9表 通貨別にみた貿易の外国為替収支状況 (単位100万ドル)<br>米 ド ル 英 ポ ン ド オープン勘定<br>易に 貿易に 貿易に 貿易に 貿易に 貿易に 貿易に な支託 な支払 吹支託 よる支払 吹支託 よる支払 吹支託 よる支払 吹支託 よる要取 よる支払 吹支託 しょるを取 しょるを取る しょうしゅう                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 144 | 283     | 427   | 231     | 443                 | 634    | -629  | 933     | 304      | 26年度     |
| 第9表 通貨別にみた貿易の外国為替収支状況 (単位100万ドル)<br>ド ル 英 ポ ン ド オープン勘定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 收支尻 | 貿易でよる支払 | 見る    | 收支尻     | 貿易で                 | 貿易に    | 收支尻   | 貿易で大名女払 | 見る       |          |
| 9表 通貨別にみた貿易の外国為替収支状況 (単位100万ドル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |         |       | ブ       | <del>洗</del> 。<br>ソ | 棋      | ¥     |         | *        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Š   | 位100万ド  | (単)   | 又支状况    | 小国為替巾               | 4た貿易の  | 通貨別にお | 9       |          |          |

貨地域別にみた輸出入額全体の関係は、 のが当然であるが、そのオープン勘定地域との貿易では大体日本の出超となっている。 ドル地域との大巾な入超額をポンド地域とオープン勘定地域に したがって決済通

第三節 わが国の貿易構造

対する出超額によって補充しても入超額を補塡することができない。 ては出超となっていることがわかる。最近ではオープン勘定地域の縮少と世界的な為替の自由化とからし て、 このような分類は意味を失ってきていることは当然である。 ただ昭和二五、 三〇、三三年にお

# 第四節 わが国の生活構造

けるならば、生産をさらに増加させるために必要な生産設備や機械などを増加させることがで き な らない。そのためには生産設備や機械などを増加させなければならない。そこで生産物の全部を消費 には、 また生産物の一部を外国へ輸出して、 済の最終の目的はなんといっても、 まず所得を増加させなければならない。その所得を増加するためには、生産を増加させなけれ われわれの生活を豊かにすることにある。生活を豊かにするため 外貨を獲得しなければならない。そうでなければ、 外国から必 R ば な 向

要な原材料その他の製品を買うことができないからである。 そこでまず一人当り実質所得の推移をみると、第一表の如くである。これから二九年度にほぼ 一一年平均の水準に回復し、三三年度には戦前より約三割をこえている。 もちろんこれは実質国

を人口一人当りの平均で計算したものであるから、

人口により、

職業により、

年令によって異なっている

戦前

の九 所得

| 第四節  |
|------|
| わが国  |
| 0    |
| 生活構造 |

第 2 表 エンゲル係数の

(肖

九―一一年の四〇・〇%には、まだ相当の距

離がみられる。ただ戦前と比較する場合に、

次のことが問題となる。

第一は、戦前におけ

る食物価格の状態、

第二は、

摂取食物の質的

| 生移                                       | 人消費支出に占める飲食費の割合を求めると、                         | 第 1 表<br>1人当り実質所得の推移   |                        |                       |                  |                        |                      |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------|--|--|
| 立%)                                      | 出 !                                           | 9 —11                  |                        |                       | 100,0            |                        |                      |  |  |
| 40.0                                     | K                                             | 21                     |                        |                       |                  | 2.0                    |                      |  |  |
| 72.2                                     | 占め                                            | 22                     |                        |                       | 53. 2            |                        |                      |  |  |
| 67.9                                     | る                                             | 23                     |                        |                       |                  | 0.6                    |                      |  |  |
| 63.8                                     | 飲金                                            | 24                     |                        |                       | 68. 5            |                        |                      |  |  |
| 64.9                                     | 費                                             | 25                     |                        |                       |                  | 30. 1                  |                      |  |  |
| 62. 0                                    | の                                             | 26                     |                        |                       |                  | 86. 9                  |                      |  |  |
| 59. 9<br>56. 9                           | 割合                                            | 27<br>28               |                        |                       |                  | 4.0                    |                      |  |  |
| 55. 4                                    | を                                             | 29                     |                        |                       | 98. 2            |                        |                      |  |  |
| 55. 1                                    | 求                                             | 30                     |                        |                       | 99. 4<br>108. 6  |                        |                      |  |  |
| 53. 2                                    | る                                             | 3:                     |                        |                       | 118. 2           |                        |                      |  |  |
| 51.7                                     | ٤                                             | 3                      |                        |                       | 126. 4           |                        |                      |  |  |
| 50.8                                     | 第                                             | 33                     |                        |                       | 130.0            |                        |                      |  |  |
| 49.9                                     |                                               | 3                      |                        |                       | 149. 5           |                        |                      |  |  |
| 47.5                                     | 表の                                            |                        |                        |                       |                  |                        |                      |  |  |
| には七二・二%までに達したのが、三四年度にまていることがわかる。すなわち二一年度 | の如くである。これから戦後エンゲル係数が上昇しさいとされている。そこでいま国民総支出から個 | 係数とよび、収入の大きい階層ほどその係数が小 | なわち飲食費が総支出中に占める割合をエンゲル | 第一に、エンゲル係数からみるものである。す | の面からとらえて行く必要がある。 | 状態をとらえることができなくなる。そこで種々 | ことはいうまでもない。そうなるとなかなか |  |  |

六三

内容で

ある。そこで大体戦前

0) ほうが

食物

価裕も安

かっ

9

たし、

食物

の内容も悪かった

から

エンゲル

係

よって生活内容を判定することができないとされ

農家における家計支出の構成比率 (単位%)

被服費 光熱費 住居費 食料費 その他 総 額 24年度 52.6 10.3 6.8 10.8 19.5 25 53.8 10.8 6.3 9.8 19.3 53.2 12.2 19.2 26 5.6 9.8 27 50.6 12.3 5.3 10.4 21.4 28 49.1 12.3 5.0 22.5 11.1 29 49.3 11.2 4.8 12.0 22.7 30 49.5 10.7 4.6 11.7 23.5 31 49.1 10.7 4.6 11.7 23.0 48.2 10.9 4.7 11.2 25.0 32 49.8 11.2 4.7 7.5 33 26.8 II 現 金 24年度 33.0 18.2 3.5 11.4 33.9 30.8 4.1 25 19.8 11.3 34.0 26 28.8 22.2 4.1 11.4 33.5 21.0 27 27.7 4.1 12.0 35.2 26.9 28 19.1 3.9 12.5 37.6 29 28.0 18.6 3.9 12.3 37.2 30 27.8 18.0 3.8 12.2 38.2 31 27.7 17.5 3.8 12.3 38.7 32 30:0 16.9 10.9 3.8 38.4 29.4 39.1 33 16.4 3.7 11.4 換算 る。 態 当りの家庭用資産額をみ である。そこでい 用資産額は二九 〇年の国富調 方法であることは らえることができる。 の良否を判 お 第二 まだ八割位しか回復し した昭 これを三〇年の価 二二万円とな ける資産状態は生活 和一〇年の家庭 資産 査か 断 す 0 万 ま \$ 5 る 円 5 昭 5 か て ろ 額 世 和 9 家 5

第三に、家計調査からみることができる。わが国の家計調査として農家に対するものと都市勤労者に対

|     | 第4表 都市における家計支出の構成比率   |                      |                           |                           |                           |                           |                          |      |                          |                           |                           |                          |           |  |
|-----|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|--|
|     |                       |                      | 食                         | 料費                        | 住                         | 居費                        | د                        | 光熱費  | 包                        | 皮服費                       |                           | 雜費                       |           |  |
| 44  | 2                     | 22年                  | 6                         | 3.0                       |                           | 4.3                       |                          | 4.5  |                          | 10.3                      |                           | 17.9                     |           |  |
| 第四  | 2                     | 23                   | 6                         | 0.4                       |                           | 4.2                       |                          | 4.5  |                          | 11.3                      |                           | 19.6                     |           |  |
| 節   | 2                     | 24                   | 6                         | 0.0                       | 4.7                       |                           |                          | 4.2  |                          | 10.8                      |                           | 20.3                     |           |  |
| わ   |                       | 25                   | 5                         | 7.4                       |                           | 4.6                       |                          | 5.0  |                          | 12.3                      |                           |                          | 20.7      |  |
| が国  |                       | 26                   | 54                        | 54. 4                     |                           | 4.5                       |                          | 5. 2 |                          | 13.6                      |                           |                          | 22.3      |  |
| 0   | 2                     | 27                   | 51.2                      |                           | 4.8                       |                           |                          | 5.5  |                          | 14.5                      |                           |                          | 24.0      |  |
| 生活  |                       | 28                   | 48.5                      |                           | 5.4                       |                           | 5.5                      |      |                          | 13.3                      |                           | 27.3                     |           |  |
| 構   |                       | 29                   |                           | 3. 5                      | 5.4                       |                           |                          | 5.3  |                          | 11.9                      |                           |                          | 28. 9     |  |
| 造   |                       | 30                   |                           | 46. 9                     |                           | 5.8                       |                          | 5.2  |                          | 11.7                      |                           | 30.4                     |           |  |
|     |                       | 31                   |                           | 45.0                      |                           | 6.8                       |                          | 5.1  |                          | 12. 2                     |                           | 30.1                     |           |  |
|     |                       | 32                   | 44.4                      |                           | 7.1                       |                           |                          | 5. 2 |                          | 12. 1                     |                           | 31. 2                    |           |  |
|     |                       | 33                   |                           |                           | 8. 2                      |                           |                          | 5.0  |                          | 11.5                      |                           | 31.5                     |           |  |
|     |                       | 34                   | 42. 4                     |                           | 9.0                       |                           |                          | 4.8  |                          | 11.7                      |                           | 32. 1                    |           |  |
| 一六五 | 第四に、消費水準からとらえることができる。 | 重を保っている点に一つの相違がみられる。 | 熱費の占める比率は低下傾向であり、住居費は不変な比 | においては二二年以降上昇している。農家においては光 | 急激な低下がみられる。それに対して住居・光熱・雑費 | 如くである。これから二二年以降、食料に対する比率の | 次に全都市の家計支出の構成比率をみると、第四表の | られる。 | がみられる。現金の場合にもやはり同じ傾向がみられ | 年度以降大体飲食費の占める比率の下落とその他の上昇 | くである。これからまず現物を含む総額でみると、二四 | いま農家の家計支出の構成比率をみると、第三表の如 | するものとがある。 |  |

五表の如くである。これから戦前基準からみると、都市に比較して農村のほうが戦前水準への復帰が早か

この場合にもまず都市と農村とのそれぞれの消費水準をとらえることができる。いまそれをみると、第

() ) () ) () )

| 第                                                        | 5表 都市                                                    | i・農村から                                                   | うみた                         | 消費               | 水準                           | (]                           | 单位%                                 | 6)                           |                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I 戦                                                      | 前基準(9-                                                   | -11年=100                                                 | )                           | ■戦               | 後基                           | 準(30                         | 年二                                  | 100)                         |                              |
|                                                          | 都市                                                       | 農村                                                       |                             | 都                | 市                            | 農村                           |                                     |                              |                              |
| 26年度                                                     | 70.0                                                     | 109.4                                                    |                             | 7                | 3.2                          |                              | 85.4                                |                              |                              |
| 27                                                       | 83. 3                                                    | 122.3                                                    |                             | 87.2             |                              |                              | 95.5                                |                              |                              |
| 28                                                       | 95.9                                                     | 127.9                                                    |                             |                  | 6.6                          |                              | 99.                                 |                              |                              |
| 29                                                       | 100.9                                                    | 128.5                                                    |                             |                  | 6.1                          |                              | 100.                                |                              |                              |
| 30                                                       | 108. 4                                                   | 131. 2                                                   |                             |                  | 1.6                          |                              | 102.                                |                              |                              |
| 31                                                       | 110.1                                                    | 133. 6                                                   |                             |                  | 6.2                          |                              | 104.                                |                              |                              |
| 32                                                       | 118. 4                                                   |                                                          |                             |                  | 9.8                          |                              | <ul><li>105.</li><li>107.</li></ul> |                              |                              |
| <b>3</b> 3                                               | 124.9                                                    | 138. 2                                                   |                             |                  | 6.9                          |                              | 107.                                |                              |                              |
| 34                                                       | 127.8                                                    | 144.0                                                    | )                           | 12               | 23. 2                        |                              | 112.                                | 4                            |                              |
| と思われるが、それ以上に都市における好況からする消費水準以来の農作は農村の消費水準の上昇にあづかって力あったもの | 影響しなかったことによるものと思われる。もちろん三〇年度ける好況は都市を中心とするものであり、農村まではほとんど | うが高くなってきていることがわかる。それは三○年以降におよるとすくなくとも三○年以降では都市の消費水準の上昇のほ | しかし三〇年基準でみると、大分事情が変ってくる。それに | たことなどをあげることができる。 | が多かったこと、技術の進歩や機械化によって生産性が向上し | 策が強力であったこと、農地改革によって自作農に変った農家 | 被害が都市よりも低かったこと、食料増産のため政府の農業政        | に低かったことによるものと思われる。そのほかに戦争による | ったことがわかる。それは農村における戦前の消費水準が非常 |

またその消費水準を項目別の伸びとしてみると、

第六表の如くである。

これから農村では二六年度以降

|          |    | I ŧ  | is i  | 打 (30: | 任=  | 100)   |    |       |    |               |    |        |    |
|----------|----|------|-------|--------|-----|--------|----|-------|----|---------------|----|--------|----|
| 第四       |    | 1    | lla 1 | 食料書    |     | 住居書    | 17 | 光熱星   | þ  | 被服星           | ž- | 雑費     |    |
| 節        | ,  | 25年度 | ŧ     | 79.9   |     | 66.9   |    | 75.3  |    | 55. 2         |    | 63.6   |    |
| わ        |    | 26   | ~     | 78.8   |     | 63.8   |    | 82.5  |    | 57.3          |    | 67.4   |    |
| が        |    | 27   |       | 87.2   |     | 77.3   |    | 89.9  |    | 87.7          |    | 76. 2  |    |
| 国の       |    | 28   |       | 98.8   |     | 96. 3  |    | 97.5  |    | 100.8         |    | 90.0   |    |
| 生        | 2  | 29   |       | 97.0   |     | 95.8   |    | 97.7  |    | 95.0          |    | 95.4   |    |
| <b>活</b> | :  | 30   |       | 100.0  |     | 100.0  |    | 100.0 |    | 100.0         |    | 100.0  |    |
| 造        | :  | 31   |       | 103.2  |     | 112.4  |    | 100.7 |    | 109.6         |    | 105.5  |    |
|          | ;  | 32   |       | 105.8  |     | 119.3  |    | 101.3 |    | 116.4         |    | 113. 1 |    |
|          | :  | 33   |       | 111.9  |     | 144.2  |    | 105.5 |    | 121.2         |    | 118.4  |    |
|          |    | 34   |       | 114.8  |     | 161.0  |    | 110.3 |    | 133. 3        |    | 124.7  |    |
|          |    | II 是 | 隻 才   | 寸 (26: | 年=  | 100)   |    |       |    |               |    |        |    |
|          |    | 26年周 |       | 100.0  |     | 100.0  |    | 100.0 |    | 100.0         |    | 100.0  |    |
|          |    | 27   |       | 104.9  |     | 117.0  |    | 100.3 |    | 131. 1        |    | 112.8  |    |
|          | :  | 28   |       | 105.7  |     | 127.5  |    | 96.6  |    | 152.8         |    | 124.2  |    |
|          | :  | 29   |       | 106.5  |     | 125.4  |    | 98.3  |    | <b>156.</b> 0 |    | 126.6  |    |
|          | :  | 30   |       | 108.8  |     | 123. 4 |    | 98.1  |    | 158.5         |    | 131. 2 |    |
|          | ;  | 31   |       | 110.2  |     | 127.5  |    | 97.8  |    | 160.7         |    | 136. 1 |    |
|          | ;  | 32   |       | 111.5  |     | 145.8  |    | 100.1 |    | 170.4         |    | 151.6  |    |
|          | ;  | 33   |       | 111.8  |     | 157.4  |    | 101.5 |    | 178. 1        |    | 156.7  |    |
|          | ;  | 34   |       | 113.5  |     | 200.4  |    | 106.1 |    | 190.8         |    | 163. 2 |    |
|          |    |      |       |        |     |        |    |       |    |               |    |        |    |
|          | ょ  | 活    | し     |        | 伸   | 費      | 昇  | 降     | れ  | る             | は  | o.     | 被  |
|          | び  | 物    | て     | 3      | U.  | e.     | が  | す     | 77 | 2             | 逆  | 伸      | 服  |
|          | その | 資・   | 国民    | らに     | がよ  | 住居     | みら | べて    | 対  | とが            | に低 | びが     | 費  |
| _        | 利  | サ    | _     | そ      | 大きく | 費      | れ  | 0     | 都  | 5             | 下  |        | 雑  |
| 六七       | 用  | 1    | 人     | 0)     | Ž.  | 12     | る。 | 項     | 市  | カン            | 傾  | 大きく、   | 費  |
| L        | 状況 | ビス   | 当り    | 消費     | なっ  | 対す     | یے | 目に    | では | がわ            | 向を | ~      | と  |
|          | 化を | 0).  | 0     | 統      | 7   | する     | ٤  | お     |    | n.            | 宗  | 光      | 対す |
|          | 7  | 消費   | 主要    | 計      | いっ  | 支出     | K  | 7     | 六年 | 3             | し  | 熱      | る  |
|          | る  | 質お   | 安生    | から     | る。  | 一の     | 被服 | て上    | 华以 | そ             | てい | 質で     | 支出 |
|          |    |      |       |        |     |        |    |       |    |               |    |        |    |

第7表 主要生活物資・サービスの1人当り消費および利用状況

|      |               | 9 —11年               | 28            | <b>3</b> 3 |
|------|---------------|----------------------|---------------|------------|
| 飲    | (米<br>小麦および小麦 | 131. 5 kg<br>9. 6 kg | 106. 2        | 116.5      |
| 食    | 製品肉類          |                      | 24. 6<br>2. 3 | 24. 1      |
| 費    | 鶏   卵         | 2.3 kg               | 2.8           | 3. 9       |
| 1    | 牛 乳           | 3.1 kg               | 8. 4          | 17.8       |
| 被{服{ | 綿製品           | 2.7 kg               | 2. 65         | 2. 37      |
| 費(   | 合成繊維製品        | — kg                 | 0.07          | 0.51       |
| 光熱費  | 家庭用 総エネルギー    | (7,000kcal/kg)104.7  | 100.5         | 134.7      |
| 44   | 螢光放電管         | (1,000人当り個) 0        | 59. 9         | 182. 9     |
| 住居費  | 電気洗濯機         | (10,000人当り台) -       | 11.4          | 106.7      |
| 費    | ラジオ受信機        | (100人当り台)0.42        | 1.54          | 1.14       |
| 家    | 電気アイロン        | (100人当り台) -          | 1.07          | 2.08       |
| 具    | 扇 風 機         | (1,000人当り台)0.62      | 4. 20         | 12. 27     |
| 什器   | 電気冷蔵庫         | (10,000人当り台) -       | 1. 13         | 36. 81     |
|      | テレビ受像機        | (10,000人当り台) —       | 3.0           | 131.3      |
| 雑費(  | 国鉄            | (1人当りキロ) 354         | 960           | 1. 154     |
| ((交通 | 私 鉄           | (1人当りキロ) 211         | 477           | 576        |
|      | バス            | (1人当り 回)20.4         | 29. 2         | 57.0       |
| 通信)  | タクシー          | (1人当り 回) 1.3         | 5. 9          | 13. 9      |

維製品 光放電管・電気洗濯機 が、 小麦および小麦製品である これ とといえよう。 ンの普及からして当然のこ 増加となっている。 0 とがわかる。すなわち戦 消費が急激してきているこ ٤, 九一 る。 被服費に関しては合成繊 これは戦後に 三三年度に から飲食費では牛乳 第七表の如くである。 住居費に関 の使用 年に から 目 六倍に近 比 しては螢 おけ 立 較 つい って す • 電 るパ 6

ン・電気冷蔵庫・テレビ受像機など戦 後あらわれ たものの使用 が目 立 っている。

起こしたものと思われる。雑費ではタクシーの利用が戦前の一〇倍以上の伸びをなしているほか、 る。これらはすべて電気製品であり、二八年以降の「電化ブーム」がわが国の生活構造に一大旋風を捲き それは二八年と三三年との比較からしても、 五カ年間に急激していることからもみられるところであ 国鉄

私鉄バ スの利用の増大がみられる。

九五七年における世界の主要国における人口一人当りの個人消費支出をみると、第八表の如くで

西ドイツ 345.76 イタリア 本 176.67 の割合、 リアが 二五、 比率をみると、第九表の如くである。これから総支出額に占める飲食費 ある。 ていることがわかる。 イギリスが四三六、フランスが五 これから一九五七年について日本を一○○として、アメリカが九 一九五となっていることがわかる。さらに、その消費支出 わゆるエンゲル係数でみると、 もちろんこれから直ちに日本のほうが生活水準が 一一、西ドイツが二四八、 イタリアより日本が低くなっ イタ

8 表 第

(単位ドル)

1, 633. 44

769.56

903. 85

437.61

世界の主要国における1人当り

アメリカ イギリス フランス

高いということはいえないであろう。 価格状態などを同じとすることができないからである。 すなわち両国の消費慣習ある それに対してア いは

カでは二八 第四節 ・八六となって、 わが国の生活構造 日本の五〇・七六との間には非常なひらきがみられる。 六九 被服費 の比率で

|                        | È             |
|------------------------|---------------|
|                        | 1             |
|                        |               |
|                        | - 6           |
| みて                     | VII.          |
| ると、日本が最低であり、それにアメリカがつづ | 三 行いこし これでは十二 |
| 日                      | j             |
| 本が                     |               |
| 最                      |               |
| 低                      |               |
| し あ                    |               |
| り、                     |               |
| そ                      |               |
| れし                     |               |
| 7                      |               |
| メリ                     |               |
| カ                      |               |
| が                      |               |
| つづ                     |               |
| (1)                    |               |
| て                      |               |
| ついている。                 |               |
|                        |               |
| それに対                   | (             |
| 12                     |               |
| XI                     |               |

| 光住雑        | 熱居                                 | 費費費                                | 3. 5<br>19. 6<br>38. 5            | 7                     | 4. 2<br>15. 3<br>23. 5             | 3                                  | 3. 3<br>10. 8<br>28. 9               | 80                                | 4. 4<br>15. 9<br>17. 3 | 0                                  | 2. 6<br>5. 0<br>24. 8              | )5                                 | 3. 7<br>8. 9<br>28. 2              | 14                                  |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| న <u>ి</u> | ギャップがみられ、中山伊知郎氏はそれを日本経済の特質として指摘してい | かどうかということである。戦前ではたしかに生産水準と消費水準との間に | 第一は、戦後においても生活水準と消費水準とのギャップが続行している | らの問題を中心に検討を加えることとしよう。 | 先進国のそれと比較するとまだまだその距離は遠いといえよう。そこでそれ | る。しかしそれを戦前の水準に比較するとまだ十分とはいえないし、さらに | 生活水準も戦後からみるといちじるしい上昇をみせてきているこ と が わか | 以上からして戦後におけるわが国の生活構造は非常に変ってきているし、 | カ、最低は西ドイツとなっている。       | れに日本がつづいている。雑費の比率では日本は中位にあり、最高はアメリ | 住居費の比率に関してはアメリカが最高であり、イタリアが最低となり、そ | 本が六カ国の中位にあり、最高は西ドイツ、最低はイタリアとなっている。 | ドイツが最高であり、フランスがそれにつづいている。光熱費の比率では日 | みると、日本が最低であり、それにアメリカがつづいている。それに対して西 |

第9表 世界主要国における消費支出の構成比率 (単位%)

西 ドイツ

48.00

14.40

イタア

56.60

10.82

日本

50.76

8.31

フランス

43.36

13.49

イリス

45.64

11.20

アリカ

28.86

9.46

飲食費 被服費

業ないし中小企業の地位からする説明である。すなわち農業ないし中小企業が近代工業の発展、さらに生 高い成長率が高い貯蓄率を強制するとともに、生産の迂回化をもたらすとするものである。 として、日本の経済成長がなされたとするものである。第六は、高い成長率からの説明である。 てなされたとするものである。 K である。 産 よる説明である。 よってわが国の産業が促進された反面、 水準の異常な発展の犠牲になったとするものである。第三は、 わが国にそのようなギャップをもたらした理由として、次の六つの理由があげられる。第一は、 ・無意識的引下げを強調するものである。第四は、 すなわちわが国における生産水準の飛躍的上昇を戦争に求め、他方それからする生活水準の意識 すなわちそのギャップをわが国の異常に高い人口増加率に求めるものである。第二は、農 第五は、 低い分配率からの説明である。すなわち労働者の低賃金を踏み台 わが国における輸出の増進が交易条件の低下という犠牲によっ 対外的関係に帰する説明である。 戦争さらに政治にその原因を求める説 すなわち外国貿易 人口に

K 非常なギャップがみられる。そこでそれを前述の六つの原因を中心として検討してみることとする。 ることとする。そこで戦前九─一一年を一○○としてそれらを求めると、第一○表の如くである。これから では戦後はたしてそのような生産水準と消費水準との間にギャップが生じているかどうかをみることと 戦後人口は この場合生産水準として産業活動総合指標をとり、 二割五分の増加を示しているので、生産水準をそれだけ控除することが必要であろう。 消費水準としては一人当り実質個人支出をと

第四節

わが国の生活構造

小企業の地位

に関しては、

第 10 表 生産水準と生活水準の推移 (9-11年=100) 生活水準 生産水準 56.6 39.2 21年 59. 4 22 46.2 61.8 65.6 23 76.7 71.1 24 75. 7 25 88.0 119.4 79.1 26 131.8 91.1 27 161.2 100.5 28 173.5 29 102.8 187. 9 107.9 30 31 228.7 113.8 258.9 118. 1 32

三に、 ることは見逃しえない。 したといえよう。 より若干よくなったといえよう。 に比較すればなお大きな差がみられるであろう。第 農業ないし中 戦争に関する限りではこの要因は非常に後退

も加入できない無数の労働者も存在している。 戦前より分配率は上昇しているものと思われる。 の制定によって労働者の地位も向上し、 「二重価格制」をとってきたことも事実である。 分配率も上昇してきているといえよう。 しかし分配国民所得に占める勤労所得の比 第五に、 分配率であるが、 たしかに その反面 率の上昇からし 後 労働 組合に

り

がみられないことは事実である。

してきたといえよう。

第四に、

対外関係であるが、

交易条件については戦前にみられたような低下傾向

では

「出血輸出」を

ī

戦

一労

日本銀行は日銀貸出を通じて大企業の地位を優

しかしなお自衛隊関係費が存在

また政府は財政投融資を通

しかしその反面輸出の促進のため一部の商品

5 そこで第六の要因が大きな意義をもつと思われる。 上からしては戦後における生産水準と消費水準のキャップを完全に説明することができな すなわち戦後における高い成長率それ自体のな い で あ ろ か

第11表 諸外国との比較でみた消費構造

|            |                                 |                                  |                                  | - 牙                                 | 山衣                                | 語グ                              | 当と                                          | اعراره                         | 文でも                           | ナバン作                              | 1貨幣                             | 垣                                                      |                                 |                                                        |                                   |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 第四節 わが国の生活 | 「賃を対する」                         | <b>支</b><br>亡                    | ル食服熱居                            | 36.<br>9.<br>2.                     | 7                                 | :                               | ドイン<br>1957年<br>438<br>48.09<br>14.4<br>4.4 | 手                              | 195<br>49<br>39.<br>15.<br>5. | 2%<br>8<br>2<br>8                 | 3<br>1                          | フェー<br>フェー<br>957年<br>653<br>7.1%<br>5.0<br>3.6<br>4.6 | <b>.</b>                        | フイ<br>ラン<br>1957<br>596<br>44.8<br>19.2<br>3.7<br>12.2 | ド<br>7年<br>6<br>8%<br>2<br>7      |
| 生活構造       | 九五七年の各国のそれと比較すると、第一一表の如くである。これか | 睢いる。そこで日本の二○年後の消費水準を国連資料でドル換算して一 | 費倍、光熱費は二倍半、教養娯楽費などを含む雑費を四倍半と見込んで | 36. 廻り品を含む被服費は約四・一倍、耐久消費財を含む住居費 は約五 | 7 としている。また消費生活の内容も高度化し、飲食費は二倍半、身の | と二〇年後の五五年には一人当り個人消費支出は三・五倍程度になる | 17. なかから、国民生活構造の変化を概観することとしよう。これによる         | 次に三五年五月一六日に中間報告された「二〇年後の日本経済」の | 24. があったことを忘れてはならない。          | 0 直接的な要因であったであろう。もちろんその背後にも強い消費需要 | 要因となった生産設備の近代化あるいは高度化もギャップをもたらす | 9.7 ともに、直接、そのギャップの原因であった。また経済成長の直接の                    | である。しかし戦後みられたインフレの進行が経済の成長を進めたと | 20. うに考えてくると、前述の要因もその意味で大きく作用しているわけ                    | 1 にギャップをもたらす大きな要因がひそんでいるといえよう。そのよ |

雑費は二三〇ドルで、 でイタリアの水準以上になる。 ら一人当りの飲食費は約二三〇ドルで、大体一九五七年当時のオーストリヤ・オランダ・イタリヤ・西ド ツのものに近く、被服費は約六○ドルで大体オランダ・西ドイツなどの水準であり、光熱費は ノールウェーなどの水準に達するとされている。 また住居費は約八七ドルで、オランダ・ ノー ルウェ 1 などの水準となり、

### 第五節 わが国の資本構造

して「ストッ ては最近相当疑問がもたれるようになった。それは「フロー」分析に対 分析の道具として一般に使用されてきた。 「フロー」の概念であり、それだけで経済把握の指標とすることに対し の貯蓄率の国際比較からみられるように戦後におけるわが国の貯蓄 場合には高い 九三〇年代以降各国において国民所得統計が整備され、 ストック」への関心が高まってきたものといえよう。たしかに第 ク」分析の必要が痛感されてきたことによる。 経済成長率に対して高い資本形成が望まれることによ しかし国民所得はあくまでも それが経済 わ 1 表 第 世界主要国における貯蓄率 (単位%) 53 1950年 56 26 本 26 25 日 アメリカ 15 12 10 イギリス 7 12 7 24 15 21 12 10 14

り 国の

表

イタリア フランス 12

9

11

第2表 総資本形成と総貯蓄の構成比率

る。

しかしその資本形成の

率が異常に高いことがわか

| 戦後では総貯蓄に占める個     |          |                |       |       |      |       |                       |        |       |
|------------------|----------|----------------|-------|-------|------|-------|-----------------------|--------|-------|
| り見言りこし           | -7.6     | <u>జ</u>       | 21.4  | 42.3  | 11.4 | 35.8  | 33. 5                 | 66.5   | ట్ట   |
| 欠こ守いてひると、        | -0.6     | -3.3           | 21.7  | 34. 3 | 12.8 | 28. 5 | 26.0                  | 74.0   | 32    |
| の増大によるものである。     | 2.6      | -4.6           | 17.1  | 32. 3 | 17.3 | 26.1  | 24.0                  | 76.0   | 21    |
|                  | 5.<br>8  | 4.4            | 16.1  | 39.4  | 13.0 | 30.1  | 35.0                  | 65.0   | 30    |
| きている。それは政府投資     | 7.6      | 3. 2           | 17.6  | 32. 3 | 13.5 | 32. 2 | 32.4                  | 67.1   | 29    |
| 比率が戦前よりも高まって     | 9.9      | -4.8           | 19.9  | 26. 5 | 15.0 | 23.9  | 32. 5                 | 67.5   | 28    |
| F CO             | 5.8      | 0.2            | 20.2  | 41.1  | 11.7 | 21.4  | 28. 2                 | 71.8   | 27    |
| の与める政府の資本形成の     | 9. 5     | 9. 5           | 27.2  | 43.1  | 12.9 | 16.8  | 24.7                  | 75. 3  | 26    |
| ると、戦後では総資本形成     | 1.8      | 17.0           | 34.9  | 40.7  | 19.1 | 20.5  | 18.8                  | 81.2   | 25    |
| 7<br>7<br>1      | 24.3     | 9.0            | 66.4  | - 5.2 | 4.5  | 19.0  | 35.9                  | 64.1   | 24    |
| まず資本形式こついてみ      | 47.1     | 2. 8           | 42. 2 | - 1.1 | 0.3  | 14.3  | 34.3                  | 65.7   | 23    |
| ે ક <sub>ે</sub> | 55. 6    | -2.0           | 42.9  | -11.6 | -1.3 | 16.4  | 42.3                  | 57.7   | 22    |
| 7                | 86. 2    | -5.2           | -21.5 | 7.9   | -1.0 | 23. 2 | 28. 2                 | 71.8   | 21年度  |
| 異なったものとなってい      | - 9.7    | 3. 2           | - 3.2 | 67.7  | 9.7  | 38.7  | 18.7                  | 81.3   | 9-11年 |
| 二表にみるように戦        | 総計上の名を名を | (整 除)<br>国際收支差 | 政府経常  | 個人貯蓄  | 法人留保 | 資本減耗  | 极<br>形<br>資<br>內<br>表 | 民間資本 形 |       |
| 主体あるいは貯蓄の源泉は     |          | 断              | NT T  | 燕     |      |       | 本形成                   | 総資     |       |

戦後では総貯蓄に占める個

人貯蓄の占める比率が戦前よりも低下し、政府経常余剰の比率が高まってきていることがわかる。 これは

第五節

わが国の資本構造

IJ がが 第3表 世界主要国における貯蓄源泉の構成比率 カ (単位%) 番大きな比率を占めていることがわか おける消費性向 イギリ イギリス 日 本 アメリカ 11.4 14.1 31.3 人 貯 蓄 スの貯蓄源泉をみると、 24.0 14.3 1.0 府 貯 蓄 27.8 16.3 38.6 人 貯 蓄 24.8 資本減耗引当 47.2 **54.** 3 および消費需要の 際収支差 **5.** 0 **-** 3. 1 3.9 2.5 3.6 1.2 統計上の不突合 まその る。 ることができる。 も異なっ らに他国に比して政府貯蓄が大きいことがわかる。 なかには個人企業の貯蓄も含まれていることを見逃してはならない。 それに対し日本では個人貯蓄が大きな比率を占めている。 [億円で これによると三○年末におけるわが国の このように戦後におけるわが国の資本形成は この手掛りとして昭 第三表の如くである。 国 上昇によるものである。 あり、 富の構成比率をみると、 た様相を示している。 九九・〇%を占め、対外純資産 る。 イギリスでは次に法 国 民 一人当りではほぼ二三万円となっている。そこでい 和三〇年経済企画庁が調査した国富統計をあ 。これからアメリカ・イギリスとも資本減耗引 また一九五〇-五六年の平均でみたアメ そこでさらに資本分析を行なう必要 第四表の 人留保が大きな比率を占め 如くである。 国富の総額は二〇兆二、 一・〇%を占めており、 戦

前とも、

が

もちろんその

てい

る。

法

政

個

は総

額の

形資産では固定資産が一六兆九、

三二五億円で八三・四%、

棚卸資産が

が

これ

から有形資

業資産一〇兆〇、

### 第4表 国富における構成比率

|            |      |     |      | (単位%) |
|------------|------|-----|------|-------|
| A 7        | 有形固定 | 它資産 |      | 83. 4 |
| 1          | 建    |     | 物    | 30.4  |
| 2          | 建    | 築   | 物    | 14.3  |
| 3          | 機械   | および | 装置   | 8.6   |
| 4          | 船    |     | 舟白   | 1.5   |
| 5          | 車輛は  | および | 運搬具  | 3.1   |
| 6          | 器具は  | るよび | 備品   | 2.3   |
| 7          | 建設   | 仮書  | 動 定  | 1.1   |
| 8          | 動    | 植   | 物    | 1.7   |
| 9          | 家    |     | 財    | 19.8  |
| 10         | そ    | 0   | 他    | 0.6   |
| <b>B</b> 相 | 明卸   | 資 産 |      | 15.6  |
| . 1        | 原    | 材   | 料    | 2.5   |
| 2          | 仕掛品  | 品およ | び半製品 | 2.3   |
| 3          | 完成品  | 品およ | び商品  | 9.4   |
| 4          | 貯    | 蔵   | 品    | 1.4   |

1.0

ている。

固定資産では建物が三〇・

四

%

を占め最高となっていることがわかる。

三兆

六五六億円で一五・六%を占め

対外純資産 ると、 有がもっとも多く一五兆四、 で七七・〇%を占め、 一七億円で一七・〇%、公有は一兆 次に有形資産の所有者別構成比率をみ 第五表の如くである。 国有は三兆四、 七三八 これから私 、億円

さらに有形資産の経済部門別構成比率をみると、第六表の如くである。 企業部門は一〇兆〇、九四八億円で五〇・三%、 ○五四億円で二九・九%となっている。 C 九八三億円で六・〇%となっている。 これによるとわが国の家庭では これから公共部門は三兆 非営利部門は八、五二二億円で 四

五八億円で一五・六%、

世帯平均三三万円の資産をもち、

その住宅は

一一万円、家財が二二万円となっている。

・二%、家計部門では六兆〇、

最後に企業部門資産の産業別所有者別の構成比率をみると、第七表の如くである。

九四八億円のうち製造業がもっとも多く三兆〇、二四三億円で、全企業資産の三〇、

七七七

これによるとまず企

第5表 有形資産の所有者別構成比率 (単位%)

|       |            |          |      |     |                      |       |       | NI.  |       |         | 1   |             |            |      |               |       | ****** |                |
|-------|------------|----------|------|-----|----------------------|-------|-------|------|-------|---------|-----|-------------|------------|------|---------------|-------|--------|----------------|
| 樂     |            |          | 亩    |     |                      |       |       |      |       |         | 公   | 政从          | 公          |      |               | H     | 囲      |                |
| mit.  | 非営利事業      | 営利事業     | 人事業体 | 河   | 営利法                  | J     | 松     | 有    | 才味    | 現 業     | 在   | 针関係機関       | 公 共 物      | 現    | 非 現           | の機関   | 在      |                |
|       | <b>事業体</b> | 業体       | TVT  | 法人  | <b>法</b><br><b>/</b> |       | HAL   |      | Vinke | Mes     |     | \$pm        | 3          |      | 業             | 111   |        |                |
| 29. 9 | 0.0        | 12.3     | 12.3 | 3.9 | 30.6                 | 34. 5 | 0.3   | 77.0 | 1.0   | 5.0     | 6.0 | 6.0         | 5. 1       | 0.4  | ວາ<br>ວາ      | 5.9   | 17.0   | 資産総額           |
| 33. 5 | 0.0        | 10.8     | 10.8 | 4.7 | 24.4                 | 29. 1 | 0.3   | 75.7 | 1. 2  | ت.<br>8 | 2.0 | 6.4         | 6.0        | 0.4  | 4. 5          | 4. 9  | 17.3   | 固定資産           |
| *     | 0.0        | 20.5     | 20.5 | 0.1 | 63. 8                | 63. 9 | 0.0   | 84.4 | 0.1   | 0.1     | 0.3 | 3. 6        | ļ          | 0.5  | 11. 2         | 11.8  | 15.3   | 棚卸資産           |
|       |            |          |      |     |                      |       |       |      |       |         |     |             |            |      |               |       |        |                |
|       |            | 梁        |      | Ť   | :                    | 出     |       | A FA | í ľ   |         |     |             | <b>≱</b> € |      |               | 於     |        | 第6表            |
|       |            | Till!    |      |     |                      | 送     |       |      |       | _       |     |             | ± \        | # (  | ー<br>9 )<br>薬 | #     |        |                |
|       |            |          | >    | >   | 落                    |       | >     | - >  | - I   | ŧ B     | 永   | 2           | 火 老        | K #  | 三             |       |        | 資産の            |
|       |            | 29. 9    | 0.0  | . e | 0.3                  | 4. 2  | 14.0  | 10 2 | 20 6  | 1 0 1   | n 0 | 50 3        | <b>ာ</b> ့ | 5.0  | יוט           | 15. 6 | 資産総額   | 有形資産の経済部門別構成比率 |
|       |            | 35.<br>5 | 0.0  | 4.7 | 0.3                  | 5.0   | 1 0   | 10 8 | 7 76  | 1 0     | מ מ | A3 9        | 6.0        | י סס | וני           | 16.3  | 固定資産   | J構成比率          |
|       |            | 1        | 0.0  | 0.1 | 0.0                  | 0.1   | 200.0 | 90 J | 63 c  | 0 1     | 4 1 | х<br>х<br>л | 1          | 0.2  | 11.9          | 11.4  | 棚卸資産   | (単位%)          |

|        |         |         |     | *** |         |         |     |      |       |                |         |      | -,   |      |
|--------|---------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|------|-------|----------------|---------|------|------|------|
|        | 亩       | 锐       | 兴   | 浉   | 亩       | 锐       | 以   | H    |       | 公              | 书       | H    |      |      |
|        |         |         |     | 性   |         |         |     |      | 翭     | \ <del>+</del> | 方       | の蘇   | 井    |      |
| Tihļi. |         |         |     |     |         |         |     |      |       | 1              | 公       | 慈    |      |      |
|        | $\succ$ | $\succ$ | 落   |     | $\succ$ | $\succ$ | 顶   | 浉    |       | 苍              | #       | 圏    |      |      |
| 29.9   | 0.0     | 3.9     | 0.3 | 4.2 | 12.3    | 30.6    | 1.0 | 6.4  | 50.3  | 5. 1           | 5.0     | 5.5  | 15.6 | 資産総額 |
| 35.5   | 0.0     | 4.7     | 0.3 | 5.0 | 10.8    | 24.4    | 1.2 | 6.8  | 43. 2 | 6.0            | 5.<br>8 | 4.5  | 16.3 | 固定資産 |
| 1      | 0.0     | 0.1     | 0.0 | 0.1 | 20. 5   | 63.8    | 0.1 | 4. 1 | 88. 5 | 1              | 0.2     | 11.2 | 11.4 | 棚卸資産 |

|     |                             | 第                           | 7表                          | 企業                          | <b>芒部門</b>                  | 資産                          | の産                          | 業別原                         | <b>听有</b> 者                | 計別構   | 成比                          | 率                           | (単                          | 位%)                         |                             |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                             |                             |                             |                             | 総智                          | 須                           | 国営                          | 企業                          | 公                          | 営企業   | <b>美</b>                    | 长人企                         | 業                           | 個人公                         | <b>企業</b>                   |
| 第   | 農                           |                             | 33                          | 業                           | 9.                          | 2                           |                             | _                           |                            | _     |                             | 0.0                         |                             | 37.                         |                             |
| 五   | 林                           |                             | 3                           | 業                           | 0.                          | 5                           | :                           | 3.0                         |                            |       |                             | 0.1                         |                             | 0.                          | 4                           |
| 節   | 水                           | 産                           | 3                           | 業                           | 1.                          | 3                           |                             | -                           |                            |       |                             | 0.7                         | ,                           | 3.                          | 7                           |
| b   | 鉱                           |                             | 3                           | 業                           | 1.                          | 9                           |                             | _                           |                            |       |                             | 3. 1                        |                             | 0.                          |                             |
| が国  | 建                           | 設                           |                             | 業                           | 1.                          |                             |                             | _                           |                            | -     |                             | 2.3                         | 3                           | 1.                          |                             |
| 0   | 製                           | 造                           |                             | 業                           | 30.                         |                             | !                           | 9.5                         |                            |       |                             | 42.3                        |                             | 12.                         |                             |
| 資本  |                             | きおよ                         |                             |                             | 18.                         |                             |                             | _                           |                            |       |                             | 22.8                        |                             | 20.                         |                             |
| 構造  |                             | はおよ                         |                             |                             | 1.                          |                             | (                           | 0.1                         |                            |       |                             | 2.8                         |                             | 0.                          |                             |
| 迨   | 不                           |                             |                             | 業                           | 4.                          |                             |                             | _                           |                            |       |                             | 0.7                         |                             | 15.                         |                             |
|     | 公                           |                             |                             | 業                           | 27.                         |                             | 8                           | 7.4                         |                            | 99. 4 |                             | 22.6                        |                             | 1.                          |                             |
|     | + .                         | ービ                          | ス                           | 業                           | 3.                          | 4                           |                             | _                           |                            | 0.6   |                             | 2. 6                        | 5                           | 7.                          | 4                           |
| 一七九 | 一、五三一億円では製造業が二兆六、〇一三億円で全体の四 | 輪・競馬その他のサービス業が占めている。法人企業の六兆 | ○一四億円で全体の九九・四%を占め、残りの○・六%が競 | 二、〇二六億円では軌道・ガスおよび水道の公益事業が二、 | の製造業が一、二一一億で九・五%占めている。公営企業の | たる一兆一、一〇七億円を占め、煙草・アルコール事業など | 円のうち鉄道・通信などの公益事業が全体の八七・四%にあ | などの所有者別にみると、まず国営企業の一兆二、七一五億 | 次にそれを国営企業・公営企業・法人企業および個人企業 | ある。   | これはこの調査では耕地を評価していないことによるもので | これに対して農業は九、三二五億円で九・二%にすぎない。 | び小売業が一兆八、九六一億円で一八・八%となっている。 | どの公益事業が二兆七、三四三億円で二七・一%、卸売およ | %を占め、これについで鉄道・海運・ガスおよび電気事業な |

八九億円で二二・六%となっている。

ついで卸売および小売業は一兆四、〇〇五億円で二二・八%、公益事業では 八

%となっている。 め、これについで卸売および小売業が四、九五七億円で二○・一%、製造業が三、○一九億円で一二・二 てとり扱ったことによるものである。 ついてこれを企業体がもっているのかどうかということに関係なく、すべて貸家業者の所有するものとし 個人企業の二兆四、六七六億円では農業がもっとも多く全体の三七・八%にあたる九、三二一億円を占 なお不動産業が三、八六九億円で一五・七%をも占めているのは個人の所有する貸家に

と、一、○○○億円の固定資本が約八一○億円の所得を生みだしていることになる。この場合には一般に ためには、一、二四○億円の固定資本を必要としていることがわかるわけである。これを反対側 いる。 作りだし、いわゆる付加価値をうみだすこととなる。いまわが国全体の付加価値額の生産がどれだけの資 産出係数が○・八一であるといわれている。 本額を必要としているかをみると、付加価値一単位当りの所要資本額は昭和 三〇 年 で 一・二四となって このように企業で所有される資産のうちの固定資産はそれぞれ生産に充用されて、財およびサービスを これが 一般に資本係数と呼ばれているものである。 これから一、○○○億円の付加価値を産出する

もちろん資本係数は各産業によって異なった数値をもつものである。いま付加価値でとらえた産業別資

る。 本係数をみると、電力業が九・三で圧倒的に高く、 これから公益事業では非常に多くの資本を必要とすることがうかがわれる。 それについで運輸 ・通信・ガスなどが また鉱工業では鉄鋼が 高 < なってい

・一、非鉄金属が一・一、石油製品が一・〇と高くなっている。

るが、 別に表示するだけでなく、 残されている。 積した資産だけに限定し、 である。第三に、調査結果を編成する場合、資産の構成とその分布とを明らかにするために資産を所有者 て従来のように申告者の評価をそのまま採り入れないで、 たしかにこの国富統計では次のような特徴がみられる。第一に、調査の対象を経済活動の成果として蓄 戦後はじめてのものだけに異なった時点間にわたって利用することができないことに最大の難点が 部門別にも区分したことである。このようにこの国富調査は詳細にわたってい これを正確かつ詳細に調査したことである。 あくまで客観的で統 第二に、 一した評価を行なったこと 資産を評価するにあ

系は国民貸借対照表と金融連関表から構成されているとともに、 みならず債権・債務をも含んでいることである。 (三三年度版 これに対して経済企画庁の国民資本勘定が大きな意味をもっている。それは第一に、二六年から三二年 「国民所得白書」では三三年度)までとり扱っていることである。 ここでは国民貸借対照表を中心にして検討を加えること 固定資産と在庫品とからなる実物資産 第二に、 この資本勘定体

第五節 わが国の資本構造

| 第8表 | 国民貸借 | 対照表 | による資 | 產構成 | 比率 | (単位%) |
|-----|------|-----|------|-----|----|-------|
|     | 26年  | 27  | 28   | 29  | 30 | 31    |

|         | 26年             | 27              | 28              | 29              | 30              | 31              | 32              |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A 国民資本  | 69. 9<br>100. 0 | 64.3<br>100.0   | 60. 9<br>100. 0 | 59. 2<br>100. 0 | 57. 7<br>100. 0 | 55. 0<br>100. 0 | 53. 0<br>100. 0 |
| 固定資産    | 88.8            | 86.7            | 85.7            | 85.1            | 83.4            | 81.9            | 81.5            |
| 在 庫 品   | 10.3            | 12.1            | 13.6            | 14.3            | 15.6            | 17.3            | 18.7            |
| 対外純債権   | 0.9             | 1.2             | 0.7             | 0.6             | 1.0             | 0.8             | -0.2            |
| B金融資産   | 30. 1<br>100. 0 | 35.7<br>100.0   | 39. 1<br>100. 0 | 40.8<br>100.0   | 42.3<br>100.0   | 45. 0<br>100. 0 | 47. 0<br>100. 0 |
| 政府投融資   | 5.6             | 6.1             | 6.6             | <b>6.</b> 0     | 5.9             | 5.6             | 5.6             |
| 日銀貸出    | 6.2             | 4.1             | 3.5             | 2.2             | 0.4             | 0.9             | 2.7             |
| 金融機関貸出  | 29.2            | 30.7            | 35.5            | 30.4            | 29.8            | 30.7            | 31.7            |
| 有 価 証 券 | 16.7            | 16.3            | 17.2            | <b>17.</b> 0    | 17.8            | 17.0            | 15.7            |
| 金融機関預金  | 24.7<br>100.0   | 26. 1<br>100. 0 | 30. 4<br>100. 0 | 27. 7<br>100. 0 | 30.0<br>100.0   | 30. 0<br>100. 0 | 29. 9<br>100. 0 |
| 長 期 性   | 52.3            | 56. 9           | 58.9            | 63.3            | 64.7            | 65. 9           | 68. 9           |
| 短 期 性   | 47.7            | 43.1            | 41.1            | 36.7            | 35.3            | 34.1            | 31. 1           |
| 郵 便 貯 金 | 3.6             | 3.5             | 4.3             | 4.5             | 4.8             | 4.9             | 4.9             |
| 売掛金=買掛金 | 13.6            | 13.6            | 16.4            | <b>16.</b> 0    | 15.8            | 15.7            | 14.8            |
| コール資金   | 0.2             | 0.3             | 0.4             | 0.4             | 0.6             | 0.6             | 0.9             |
| 通貨      | 11. 2<br>100. 0 | 9. 2<br>100. 0  | 9.1<br>100.0    | 6.9<br>100.0    | 6.8<br>100.0    | 5. 6<br>100. 0  | 5. 4<br>100. 0  |
| 現 金     | 71.4            | 70.4            | 70.4            | 70.8            | 68.8            | 67. 9           | 73.8            |
| 預金通貨    | 28.6            | 29. 6           | 29.6            | 29. 2           | 31.2            | 32. 1           | 26. 2           |
| その他     | 1.3             | 1.4             | 1.2             | 1.2             | 1.2             | 1.0             | 1.0             |
| 合 計     | 112.2           | 111.2           | 110.7           | 112.4           | 113.0           | 113.0           | 112.7           |
| 重複など控除  | 12.2            | 11.2            | 10.7            | 12. 4           | 13.0            | 13.0            | 12.7            |

この国民貸借対照表からまずわが国の二六一三二年における資産の構成工学をみることができる。これは第八表に示する。これは第八表に示す如くである。これからまず二六年には国民資本があた。金融資産が三〇・一め、金融資産が一のが三二年には五三%と四七%となり、その差はいちじる。また国民資本でのなる。また国民資本でのなる。また国民資本でのなる。また国民資本でのなる。また国民資本でのないで固定資産が二六年に

八八・九%余を占めていたのが三二年には八一・五%へと低下したのに、在庫品は一〇・三%から一八・

七%へと上昇を示している。

次に金融資産では金融機関貸出・金融機関預金が大きな比率を占めており、それらが逐年上昇している

ことがうかがわれる。

ものである。 と、これによって金融構造と経済発展を関連づけようとしたものである。そこで金融的相互関連比率とは 相互関連比率(Financial Interrelation Ratio)の計測が可能となってきた。 ゴールドスミスによる 国富と金融資産との間の比率であり、 この国民貸借対照表の作成によって金融構造の指標として、ゴールドスミスが提案したいわゆる金融的 次のものによって決定されるわけである。 いま金融資産が全然ないならば、その比率は当然零となるわけである。 国富が金融的請求権あるいは債権によって覆われている程度を示す この金融的関連比率

一に、それにとりあげられる経済単位によって影響される。 たとえば個人企業をも一つの経済単位と

してとり扱えば、

それだけ金融相互的関連比率は高くなる。

比率は高くなる。 資産の定義による。すなわち金融資産の定義を拡大してのれんや年金まで入れるならば、 それに反し国富の範囲を拡げて耐久消費財や耐久年事資産をも入れるならば、その比率

第五節 わが国の資本構造

あるからである。 景気の動向による。 それは金融資産のほうが有形資産より普通、 すなわち一般に物価上昇期に比率は高くなり、下落期には低下する傾向が 物価水準の動きに敏感に反応するからであ

する人とが分離していれば、 第四に、 有形資産を実際に使う人とそれを所有する人とが合致するかどうかに依存する。 それだけ比率は高くなる。 使ら人と所有

る。

考えられる。一つは、主たる経済部門間の中間機関であり、 借対照表と連結貸借対照表との関係からとらえることができる。 機関であり、 とにより、 るかによってさらに二つに分けることができる。 第五に、 経済における中間機関の数、すなわちその間に横たわる単位の数による。それには次の二つが 後者は企業が金融機関から融資を受けることによって表われる。 同じ部門に属する経済単位の間の関係をとらえるものである。 すなわち前者は有形資産の それが非金融的機関であるか、 この程度はその部門の結合貸 他は主たる経済部門内の中間 部を所有しまた使用するこ 金融機関

ないものである。そこでこれがあると、 たとえば軍事支出をまかなうための政府借入れなどであり、 死重債務 (dead-weight debt) の大きさ、すなわち同量 比率は当然高まることとなる。 の資産をともな 金融資産が増加しても国富を増さ わ な V 债

天災や戦争による有形資産の破壊の程度による。この場合金融資産は不変なので、 金融的相互

である。この場合には金融的相互関連比率 金融資産の突然な減少による。 たとえば通貨改革による場合や国債および債券の支払拒否など は低下することとなる。

九に、 実物財産の貸付が増大すると、 国富が不変であっても金融資産を増すので、 金融 的 相 互関

率を高めることとなる。

そこでいまゴールドスミスによる一八五〇年から一九五〇年にわたるアメリカの金融的相互関連比 互関連比率の推移 金融機関関係 分 その他 計 0.45 1850年 0.50 80 0.40 0.81 1900 0.41 0.39 0.87 12 0.48 22 0.56 0.40 0.96 0.70 0.54 1. 24 29 1. 22 0.81 0.41 33 1.21 1.00 0.21 39 1.73 1.36 0.37 45 1.24 49 1.00 0.24 1.08 50 0.91 0.17 や事 以降 示すと、 の上昇傾向 率 たことによるものである。 富の半分以下であることがわかる。それは当時金融機関 なわち一八五○年には○・五以下であり、 が急激に上昇し〇・八をこえるにいたった。 業会社が揺籃期にあり、 九四 第九表の如くである。 は一九二〇年代まで持続されてい 五年頃まで一方的 しかし一八八〇年以降その比 また死重債務もすくなか な上昇傾向 これによると一八五〇年 がみられ 金融資産 さらにそ

アメリカにおける金融的相

第9表

九二九年以降上昇しているのは、

金融機関

急

激 な 拡

0.73 0.23 0.80 0.25 0.30 0.91 重 九 フ 信 証券 年 V 務 0 進 発 增 行に 九 加 行 几 に 0 よる よ 急 五 る 年 增 有 \$ 形資産 有 0 0 で 間 形 あ 資 產 価 る。 格 じく 価 そ 格 0 L n 0 奡 昇 下 が 落 お 対 ょ 4 などに 5 び 死 九 れ よる 重 四 た 債 Ŧi. 0 年 は 務 0 LI で 减 降 戦 あ 小 争 などに 下 よ る

1 死

(単位10億円)

内金融

機関分

0.15

0.18

0.22

金融的相互(B)

0.46

0.58

0.68

関連比率

る

\$

0

٤

思

わ

れ

る。

後 は 2 純 を 金 債 融 次 ることに注 0 応 権を 第 1 的 年 控 経 相 控除 フ 除 済 互 降 企 V 表 関 意すべ によって有形 0 7 連 画 厅 昇 計 比 如 くで してきてい 金融資産 測 率 0 きである。 昭 を よう。 あ 求 和 る。 二六 8 資産 で ることとす それ す ること は また 対外 な が わち有 過 K よると 出 7 が 年 小 メ る。 に 資 わ 形資産 IJ か 民 カに る。 対外 その 資 わ 金融資産 本勘 から 賃付を では 場合 比 \$ ちろ 定 L 試 が 金 金 わ 低く 過 控 2 が 算 融 大に 外 ح 除 的 国 か なっ 貨 0 相 で 5 表 場 A お 7 7 関 ょ 示 海 わ 求 3 い 連 が

8 対外 部

る

比

わが国における金融的相互関連比率の推移

内金融

機関分

2,324

3, 197

4, 147

4,718

5,555

6,997

金融資産

7,254

9,929

12,656

14,593

17,052

21,023

第10表

26年

27

28

29

30

31

が は

なることによる。

ただ け

わ

が

国

で

は

金

融 3

機関 な

别

0

金

融

的

相

A

関

連

比

が

0

場

合に

お

る

部門

分割

から

ことやその

資産

とり

方

る れ

7 戦

玉

(A)

15,832

17,082

18,579

19,853

21, 181

23,077

|   |         | 26年   | 27  | 28  | 29  | 30          | 31   | 32   |
|---|---------|-------|-----|-----|-----|-------------|------|------|
| A | 国民資産    | 100.0 | 108 | 118 | 126 | 136         | 149  | 165  |
|   | 固定資産    | 100.0 | 106 | 114 | 121 | 128         | 138  | 151  |
|   | 在 庫 品   | 100.0 | 128 | 156 | 177 | 206         | 252  | 300  |
|   | 対外純債権   | 100.0 | 144 | 94  | 90  | <b>1</b> 50 | 140  | -29  |
| В | 金融資産    | 100.0 | 140 | 176 | 203 | 237         | 286  | 340  |
|   | 政府投融資   | 100.0 | 151 | 184 | 213 | 246         | 285  | 343  |
|   | 日 銀 貸 出 | 100.0 | 91  | 88  | 74  | 15          | 42   | 146  |
|   | 金融機関貸出  | 100.0 | 147 | 195 | 211 | 242         | 300  | 385  |
|   | 有 価 証 券 | 100.0 | 137 | 162 | 207 | 250         | 286  | 322  |
|   | 金融機関預金  | 100.0 | 149 | 194 | 228 | 281         | 347  | 431  |
|   | 長 期 性   | 100.0 | 161 | 218 | 275 | 350         | 436  | 544  |
|   | 短 期 性   | 100.0 | 134 | 166 | 175 | 205         | 250  | 270  |
|   | 郵便貯金    | 100.0 | 137 | 186 | 250 | 306         | 385  | 420  |
|   | 売掛金=買掛金 | 100.0 | 140 | 188 | 238 | 271         | 328  | 371  |
|   | コール資金   | 100.0 | 275 | 421 | 554 | 867         | 1126 | 1962 |
|   | 通 貨     | 100.0 | 115 | 128 | 126 | 141         | 167  | 164  |
|   | 現 金     | 100.0 | 113 | 126 | 124 | 136         | 158  | 169  |
|   | 預金通貨    | 100.0 | 119 | 132 | 129 | 157         | 188  | 151  |
|   | その他     | 100.0 | 146 | 139 | 185 | 208         | 229  | 251  |
|   | 資 産 総 額 | 100.0 | 118 | 135 | 150 | 165         | 190  | 218  |
|   |         |       |     |     |     |             |      |      |

示 融資産は三・四倍の増加を なっている。それに対し金 増加を示し 総額は六年間に二倍以上の をみると、第一一表の如く 増大してきている。 国民資本は六五%の増加と われる。いま二六年を一〇 おける増減率からもうかが がアメリカの場 である。これによると資産 ○としてそれぞれの増減率 それは国民貸借対照表に している。 二六年以降においても た 0 その内訳を 合と異 K 反し、 な

八七

る。 倍とそれぞれ非常な増加率となっている。そこに戦後における経済成長の一つの要因があるものと思われ みると金融機関預金は四・三倍、 とくに長期性預金は五・四倍、郵便貯金は四・二倍、 金融機関は三・八

ŋ れによって金融資産の構成が把握されるようになった。またこれの増減額を示したのが金融取引表であ 共団体、(4)法人企業、(5)個人、(6)海外などにセクター分類した金融資産負債残高表が発表されてきた。こ らえられるようになってきた。さらにそれぞれの増減額をマトリックス形式に表わしたのが金融連関表で 外などそれぞれの部門貸借対照表に分割されている。それによって各部門における資産の構成や動向 この企画庁の国民貸借対照表に対して日本銀行によっても(1)金融、 またこの国民貸借対照表は(1)政府、(2)日本銀行、(3)金融機関、(4)証券市場、(5)法人企業、(6)個人、 これにより部門別のギャップ分析や流動性分析が可能となってきている。 これにより一国の金融関係を一表のなかからうかがうことができるところに最大の特徴がある。 ②政府、3公社·公団 および地方公 (7)海

## 第六節 わが国の雇用構造

ケインズの「一般理論」以降、 経済学において雇用に対する関心が高まってきた。それは主として資本 人口数 0~14歳 15~59歳 60歳以上

| ンプ                                      | 土美                    |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| v                                       | 数の                    |
| 0                                       | 高                     |
| 問                                       | 度                     |
| 題                                       | 化                     |
| ンフレの問題として                               | 1                     |
| 7                                       | ムろ                    |
| ٤                                       | 失                     |
| り                                       | 業                     |
| あ                                       | 一義の高度化による失業の増大によるものであ |
| けた                                      | <b>唱</b>              |
| われ                                      | K                     |
| 7                                       | よ                     |
| き                                       | る                     |
| 7                                       | \$                    |
| いる                                      | 0)                    |
| 9                                       | あ                     |
| 7                                       | 5                     |
| れ                                       | た                     |
| 12                                      | こしかし最                 |
| X                                       | か                     |
| 戦                                       | ĩ                     |
| 前                                       | 最                     |
| 0                                       | 近                     |
| わ                                       | 欧                     |
| 7)2                                     | 不詳                    |
| で                                       | 国                     |
| は                                       | 6                     |
| 雇                                       | は                     |
| 用は                                      | 元                     |
| 温                                       | 生雇                    |
| 剰                                       | 用                     |
| してとりあげられてきている。それに対し戦前のわが国では雇用は過剰人口からするチ | 最近欧米諸国では完全雇用によ        |
| 口                                       | よっ                    |
| 772                                     | 2                     |
| す                                       | ス                     |
| 3                                       | 1                     |
| 7                                       |                       |

18,16 21

|                         | 治17 <sup>3</sup><br>36  | 年                       | 37, 45<br>46, 73        | 32                      | 33                      | 1.6%<br>3.5            |                         | 58.                    |                 |                         | 9. 1%<br>8. 2                          | ó<br>o                  |  |  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 大                       | 正 9                     |                         | 55, 39                  |                         |                         | 5. 5                   |                         | 55.                    |                 |                         | 8.2                                    |                         |  |  |
|                         | 14                      |                         | 59, 1                   |                         |                         | 5. 7                   |                         | 55.                    |                 |                         | 7.7                                    |                         |  |  |
| 昭                       | 和 5                     |                         | 63, 87                  |                         |                         | 6.6                    |                         | 56.                    |                 |                         | 7.4                                    |                         |  |  |
|                         | 10                      |                         | 68, 66                  |                         |                         | 5. 9                   |                         | 55.                    |                 |                         | 7.4                                    |                         |  |  |
|                         | 15                      |                         | 72, 50                  |                         |                         | 6.0                    |                         | 56.                    |                 |                         | 7.7                                    |                         |  |  |
|                         | 22                      |                         | 78, 10                  |                         |                         | 5.3                    |                         | 57.                    |                 |                         | 7.7<br>7.5<br>7.7<br>8.1<br>8.8<br>9.8 |                         |  |  |
|                         | 25                      |                         | 83, 20                  |                         |                         | 5. 4                   |                         | 56.                    |                 |                         |                                        |                         |  |  |
|                         | 30                      |                         | 89, 27                  |                         |                         | 3. 6<br>9. 6           |                         | 58.                    |                 |                         |                                        |                         |  |  |
|                         | <b>3</b> 5              |                         | 93, 37<br>96, 39        |                         |                         | 3. 8                   |                         | 61.<br>66.             |                 |                         |                                        |                         |  |  |
|                         | 45                      |                         | 90, 51<br>99, 57        |                         |                         | 0.7                    |                         | 68.                    |                 | 1                       |                                        |                         |  |  |
|                         | 50                      |                         | 02, 72                  |                         |                         | ). 1                   |                         | 68.                    |                 |                         | 1.6                                    |                         |  |  |
|                         | 00                      | 1                       | 02, 12                  |                         | 240                     | ,. <u>T</u>            |                         | 00.                    | 0               | . 1                     | 1. 0                                   |                         |  |  |
| 歳人口の構成比率は大正九年の五五・三%から漸次 | 究所による推計値である。これによると一五一五九 | ある。もちろん昭和三五年以降のものは人口問題研 | での年齢別人口構成比率をみると、第一表の如くで | 六○歳の三区分とし、明治一七年から昭和五○年ま | い。そこで便宜上年齢を○一一四歳、一五一五九歳 | いる。しかし人口の全部が雇用の対象とはならな | 近では九、〇〇〇万人と、三倍近くの増加となって | わが国の人口は明治初年の三、〇〇〇万人から最 | 用構造を検討することとしよう。 | 考えられてきている。そこでまず人口問題として雇 | られ、最近では経済成長に対する有力な要因として                | プ・レーバーおよび潜在失業の問題としてとりあげ |  |  |

一八九

第六節

わが国の雇用構造

死亡率の低下からして六〇歳以上の人口の構成比率し、

出生率が低下しはじめた戦後には急激に上昇し、

### 第2表 年齢別にみた年平均の人口増減数

单位1,000人)

60歳以上

-238 73

> 〇年 齡別

における〇-

四歳

の減少および

五.

一五九歳

0 増 三五

人口増加率からみるとよくわかる。

すなわち昭和

大となり、

六〇歳以上の増加は大正一四年以降増大の

一途を辿 加 が最

|                                                            | 777                                           | 10                           | 一一四八                                                          | ه ۱۲۰۱                                  | アルーサ                         | 720                                    | v))(                        | ロナロシ                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                               |                              |                                                               |                                         |                              |                                        | (                           | (単位)                                                        |
| 大正 9-<br>大正14-<br>昭和 5-<br>10-<br>25-<br>30-<br>35-<br>40- | -昭和<br>-10<br>-15<br>-30<br>-35<br>-40<br>-45 |                              | 総人「<br>758<br>939<br>958<br>768<br>1,181<br>819<br>605<br>636 | 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 39                           | 01<br>29<br>92<br>65<br>01<br>79<br>33 | 15~                         | 59歳<br>459<br>572<br>493<br>498<br>924<br>091<br>300<br>859 |
| 45-                                                        | -50                                           |                              | 630                                                           | )                                       | _                            | 2                                      |                             | 375                                                         |
| のである。                                                      | 昇し、それ以降低下傾向がみられる。しかし内容をみると、こ                  | 人口をとりあげたものであるが、労働力率は大体三〇年まで上 | では一四歳以上の人口、三〇年から三四年までは一五歳以上の                                  | をみると、第三表の如くである。本表では二三年から三〇年ま            | みようとするものであるため、戦後におけるわが国の労働力率 | 化する光候がみられるといえよう。ここでは戦後の雇用構造を           | これから戦後労働力が増大してきているが、今後さらに重大 | っている。                                                       |

戦後上昇の一途を辿っている。それは第二表 四五年の六八・六%で最高となる。 それに対し

0 一四

九

構成比 力率の高いのは、 社会保障· 階級と老齢階級に大きな差があり、二〇一六四歳では女子の労働力率に 調査年次も異なる ٤ の社会条件などが影響を及ぼすものである。 差が大きい。 の定義も多少異なるので 口 に対する労働力人 の性別・年齢 さらに世界主 各国の労働 第四表の おける総人口 率 これでは 好不況などの経済条件 4 労働力率にはそれぞれの国における産業構造・所得分布 如 家族従業者に依存する農業や零細商工業など後進的な

厳密な比較は困難であるが、

男女を通じて若齢

人種

・寿命・教育

· 宗教

慣習など

しかしわが国の女子の労働

### 第3表 戦後における労働力率の推移

(単位%) 総数 男 女 64.6 23年 83.9 47.4 66.5 83.6 24 50.9 25 65.5 83.2 49.3 26 65.1 83.2 48.8 27 65.7 83.3 49.9 68.3 84.5 53.1 28 68.0 83.8 53. 2 29 30 68.8 83.7 54.9 70.4 30 85.7 56.1 70.1 85.6 55.7 31 55.6 32 70.2 85.9 33 69.3 84.8 54.7 34 68.6 84.4 53.8

### 第4表 年齢別にみた労働力率の国際比較 (単位%)

|      |       | 15   | 19歳   | . 20— | 64歳          | 65歳           | 以上   |
|------|-------|------|-------|-------|--------------|---------------|------|
|      |       | 男    | 女     | 男     | 女            | 男             | 女    |
| 日 本  | 1955年 | 52.1 | 48. 2 | 90.5  | 46.8         | 56. 2         | 20.6 |
| アメリカ | 1950  | 44.9 | 26.3  | 90.0  | 33.0         | 41.4          | 7.8  |
| イギリス | 1951  | 82.9 | 78.2  | 96.8  | <b>36.</b> 0 | 32.0          | 5.3  |
| 西ドイツ | 1950  | 84.7 | 77.5  | 93. 2 | 40.0         | 26.8          | 9.7  |
| イタリア | 1954  | 72.8 | 45.5  | 92.5  | 35. 1        | 33.1          | 6.9  |
| オランダ | 1947  | 66.0 | 48.7  | 95.0  | 25. 4        | 35 <b>.</b> 5 | 6.3  |

者が相対的にすくないことによるものである。 は < 産業や中小企業経営形態が産業の大きな部分を占めているためである。 経済構造の後進性、 わが国の高い教育水準によるものであ 老齢年金制など社会保障制 る。 老齡階級 未発達 高 という要因 い 労働力率 また若齢階級の は高 0 ほ か、 女子労働 欧米諸国に比較 労働力率 力率の場合 て長寿 己同 低 Vi

次に産業別就業人口 次

| 口の推移につ                           | 口の推移についてふれることとしよう。これについてはコーリン・グラークが第一次 |
|----------------------------------|----------------------------------------|
|                                  | 産業・第二次産業・第三次産業にどれだけの有業人口があるかによっ        |
| 29. 9<br>24. 3<br>29. 8<br>35. 1 | てその国の産業さらに経済構造を知ることができるとともに、その有        |
|                                  | 業人口における比率の変化からして、一国経済の発展を知ることがで        |
| 2. 3<br>1. 9<br>3. 8             | きるとしている。すなわち経済が進歩・発展すると、第一次産業から        |
| 2 2                              | 第二次・第三次産業へとその有業人口の比率が高まるとしている。         |
| . 4                              | いまわが国の国勢調査からそれを求めると、第五表の如くである。         |
| 53<br>48<br>41                   | これから昭和二二年の産業別構成が大正九年のそれと非常によく似て        |
|                                  | おり、昭和二五年のものが昭和五年のものにそっくりであることがわ        |
| 22<br>25<br>30                   | かる。その後昭和三〇年には二五年に比較して、第一次産業が四八%        |
|                                  | から四一%に減り、そのかわり第三次産業が三〇%から三五%に増加        |

就業人口の産業別構成比率

第2次産業

20.7

20.4

26.1

第1次産業

53.6

49.4

44 0

(単位%)

第3次産業

25.8

30.2

29.9

第5表

大正9年

昭和5

がらかがわれる。 している。この数字は過去のどの年次よりも高いので、 これからも戦後における経済成長が高かったこと

るかどうかに関して問題が残され が高いことがあげられる。これからコーリン・クラークのいうような産業構造の高度化とみることができ ている。 0 ものに近いが、 これを世界主要国のものと比較すると、 また他の特徴として日本では第二次産業の比率が比較的低いのに反し、第三次産業の占める比率 イギリス・アメリカ・西ドイツ・フランスにくらべるといちじるしく高率なものとな る。 昭和三〇年にとった第一次産業の比率は一九五一年のイタリア

卸小売業に 次に昭和二五年と三〇年との間における産業別の就業者数の移動をみると、総数三六万人の増加のうち 四万人、 サービス業に一三万人、 製造業に一二万人吸収されたが、農業で一二万人減少して

| 用者の増減状 |          |      |            |    |        |      |      |     |                   |      |      |
|--------|----------|------|------------|----|--------|------|------|-----|-------------------|------|------|
| 見る男の   | 44       | 71   | -5         | 25 | 7      | 17   | . 9  | 4   | ω                 | ယ    | 32   |
| ・男女川の星 | 39       | 100  | 00         | 22 | 11     | 31   | 1    | 4   | 1                 | 4    | 21   |
| おける産業別 | 54       | ယ    | -16        | 37 | 00     | 26   | 18   | -12 | ш                 | 4    | 30   |
| プ年度以降に | 26       | 69   | 10         | 12 | 1      | 28   | 2    | 1   | - 7               | 1 51 | 29年度 |
| 巨定以至   | Х        | K    | 74175      | スメ | 信·公益   | 融·保険 | 发后米  | 野米  | 八生                | 被今   |      |
| かる。また二 | <b>†</b> | H    | <b>公</b> 森 |    | 運輸·通   | 商業·金 |      | 辛株  | ₩<br><del> </del> | #    |      |
| いることがわ |          | 位万人) | (単         | 党  | 雇用增減状況 | 男女別の | 産業別, | 第6表 |                   |      |      |

九三

わが国の雇用構造

製造業のものがすくないことがわかる。男女別では女子のコンスタントな増加がみられる。 況をみると、 0 地 正別増減状況をみると、 第六 表の如くである。 第七表の如くで潜在失業的な性格のある家族従業者は これからも商業・金融・保険業とサービス業における増加が大きく、 年度 さらに従業上 から目 増加 立 が非 7

減少していることがわかる。

自家営業主も三一年度から、

その

|                                  |                                  |                                  |                                  |                                  | (=                               | F= 11/4,                        | /3/ \/ |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|
|                                  |                                  |                                  | 自業主                              | 台三                               | 家<br>従業                          | 族者                              | 雇用者    |
| 2                                | 29年周                             | E                                | 15                               |                                  | 15                               |                                 | 50     |
|                                  | 30                               |                                  | 31                               |                                  | 5                                |                                 | 101    |
|                                  | 31                               |                                  | 3                                |                                  | -53                              |                                 | 140    |
| 3                                | 32                               |                                  | 2                                |                                  | -33                              |                                 | 115    |
|                                  | 33                               |                                  | 1                                |                                  | -53<br>-33<br>-64                |                                 | 110    |
|                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                 |        |
| で年々増加する労働力の多くは、中小企業とくに小企業以下の零細企業 | 節約的となり、生産設備の増大の割には雇用の吸収とはならない。そこ | 大企業が最近生産設備の近代化・合理化を進めてくるにしたがって労働 | 者が増大してきていることがうかがわれる。しかしその内容をみると、 | なって農林業の就業者は減少するとともに自営業主も減少し、雇用労働 | れていないといえよう。しかし最近になって生産規模が拡大するにとも | 以上からして日本経済における過剰労働力の状態は、いまなお改善さ |        |

従業上の地位別増減状況

(単位万人)

第7表

低下しており、 入ってゆくことを余儀なくされている。 さらに近代化・合理化を進めた大企業と一 しかも職員のうちでも技術者の比率が増大している。 それは第八表からもみられるところである。 部 の中企業においては職 これは第九表の労働者の構成比率の 員の比率が高まり、

労務者の比率は

一九五

|                                        | 小規模<br>30—99人              | 中規模100—299人 | 大規模<br>300—999人                            | 1,000人以上                                   |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 昭和 <b>29</b> 年に対す<br>る <b>32</b> 年の増加数 | 327                        | 237         | 153                                        | 216                                        |
| 同 上 増加率                                | 40%                        | 36%         | 23%                                        | 27%                                        |
| を一〇〇とする。 すなわち 一る。 すなわち 一               | しかしわが国において賃金は大規模企業ほどといえよう。 | され、また事務職員も  | 男子労務者が大中規模企業へ就業する途を縮小に技術職員の比率が低下している。このことは | ど男子職員のうち技術職員の比率が高まってい変化からもうかがわれる。ことに大規模企業ほ |

### 第9表 製造業における職員および技術者の構成比率

(単位%)

|                    |            | . <del>‡</del> † | 1,000人<br>以 上  | 100~999人       | 10~99人         |
|--------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 全労働中の[             | 29年        | 19.2             | 20.7           | 20.1           | 16.8           |
| 職員の比率              | 33年        | 19.7             | 23.8           | 20.7           | 15.9           |
| 職員(男子)中の<br>技術者の比率 | 29年<br>33年 | 39. 8<br>40. 6   | 48. 4<br>49. 2 | 40. 1<br>40. 6 | 25. 3<br>24. 0 |

|                         |                                   | 第10                              | 表                                | 規模別                              | りにみ                              | た製                               | 造業                               | <b> 注業</b>                       | 皆の賃                              | 金格                              | 差         | (単位                              | ī%)                              |                                  |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                         | 1,                                | (000 <u>)</u>                    |                                  | 00~<br>99人                       | 200<br>499                       |                                  | 100 <sub>2</sub>                 |                                  | 30~<br>99人                       | 10                              | ~29       | 人                                | 4~9)                             |                                  |
| 27年                     | F :                               | 100.0                            |                                  | 88.0                             | 75                               | 5.7                              | 64.                              | 5                                | 53.2                             | 2                               | 46.       | 3                                | 40.                              | 8                                |
| 28                      |                                   | 100.0                            |                                  | 85.3                             | 73                               | 3.8                              | 63.                              | 5                                | 54.                              | 4                               | 46.       | 8                                | 41.                              | 7                                |
| 29                      |                                   | 100.0                            |                                  | 86.6                             | 73                               | 3.7                              | 63.                              | 5                                | 54. 1                            | 1                               | 47.       | 1                                | 42.                              | 5                                |
| 30                      |                                   | 100.0                            |                                  | 79. 2                            | 69                               | . 4                              | 59.                              | 1                                | 50.7                             | 7                               | 44.       | 2                                | 39.                              | 9                                |
| 31                      |                                   | 100.0                            |                                  | 75. 7                            | 66                               | 5. 5                             | 55.                              | 8                                | 47.3                             | 3                               | -         | _                                | -                                | -                                |
| 32                      |                                   | 100.0                            |                                  | 76. 2                            | 65                               | 5.3                              | 55.                              | 4                                | 47.                              | 3                               | -         | -                                | -                                | _                                |
| の大企業の同一年齢層の賃金は九%、一三%という | れ二三%、一八%という増加率を示している。それに対し一、〇〇〇人以 | 一八一二〇歳未満の男子労働者の賃金は二九年から三三年までにそれぞ | る。これによると従業員一○一九九人という小規模企業の一八歳未満と | 月分の定期給与に対する三三年四月分の給与の増加率を示したものであ | 齢階級別賃金の上昇率からみられる。すなわちこの表では昭和二九年四 | を意味するものである。それは第一一表の製造業男子労働者における年 | 企業へ就職しようが、その受取る賃金の差がすくなくなったということ | されている。これは若年のものにとっては大企業に就職しようが、中小 | 業における若年者の賃金との間の格差が縮小されてきていることが指摘 | また最近の注目すべき傾向として小企業における若年者の賃金と大企 | るものといえよう。 | れる。しかしこの場合、学歴・熟練度・年齢・性別などが無視されてい | 格差がみられる。またその格差が年々大きくなるような傾向もうかがわ | 四一九人という零細企業の賃金はその四〇%前後であり、そこに大きな |

|     |                                |                                | 第                             | 到1表               | 年                              | 齢階層                            | 層別に                            | こみた                            | 賃金                             | の上昇                            | 早率                             | , . (                         | 単位                              | %.)                            |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|     |                                |                                |                               |                   |                                | 計                              |                                | 1. 000                         | 人以                             | F 1                            | 00~                            | 199人                          |                                 | ~99人                           |
| *** | 立                              | Ž.                             | 1                             | 均                 |                                | 13.0                           |                                |                                | 9.0                            | مال                            | 11.                            |                               |                                 | 16.3                           |
| 第六節 | 18                             | 8 歳                            | 未                             | 満                 |                                | 17. 6                          | ;                              |                                | 9.0                            |                                | 15                             |                               |                                 | 22.9                           |
| 節   | 18                             | 8~20                           | 歳未                            | 満                 |                                | 14. 5                          | 5                              | 1                              | 3.4                            |                                | 12                             | . 1                           |                                 | 18. 1                          |
| わ   |                                |                                | ~25                           |                   |                                | 8. 1                           |                                |                                | 2.2                            |                                | 6                              | . 7                           |                                 | 19.1                           |
| が国  |                                |                                | ~30                           |                   |                                | 9.8                            |                                |                                | 0.1                            |                                | 10                             | . 2                           |                                 | 18.3                           |
| 0   |                                |                                | ~35                           |                   |                                | 15. 2                          |                                |                                | 6.8                            |                                | 14                             |                               |                                 | 18.5                           |
| 雇用  |                                |                                | <b>~</b> 40                   |                   |                                | 16. 9                          |                                |                                | .8.3                           |                                | 16.                            |                               |                                 | 22.9                           |
| 構造  |                                |                                | ~50                           |                   |                                | 21.8                           |                                |                                | 23.0                           |                                | 18                             |                               |                                 | 21.8                           |
| 造   | 50                             | )歳                             | 以一                            | 上                 |                                | 22.7                           |                                | . 2                            | 6.3                            |                                | 21.                            | . 3                           |                                 | 21.6                           |
| 一九七 | 年における製造業従業者一人当りの一カ月現金給与総額の三一年に | て賃金が増加しているかどうかについてみることとする。まず三二 | 次に最近労働の生産性が非常に向上してきているが、それに応じ | 企業にとって有利となるからである。 | ことがあげられる。そのために若年層の賃金を若干引上げても、小 | 単純なので、若年層と中年層との生産上における能率の差が小さい | とが必要となった。第二に、小企業の生産技術や生産方法が割合に | いても新規学卒者を求めるため初任給などの労働条件を改善するこ | 校卒業者を雇用しようとする要求が増加してきたため、小企業にお | いては技術革新を進めているので新しい技術に適応しやすい新規学 | 用の需要が増加してきていることがあげられている。大中企業にお | この理由として第一に、小企業における若年低賃金層に対する雇 | りも女子と、低賃金層ほどその傾向が強くなっているとされている。 | 業などの産業にもみられている。とくに職員よりも労務者、男子よ |

る。このような傾向は製造工業ばかりではなく、卸小売業・運輸通信

月現 対す 金 の対 る増 付 比 加 年 価値 0 加 一級額 比 增 率 加率 年 0 額 は 增 0 0 0 加率 増 対 はそれ 增 同 加率 加率 年 、ぞれ 逆 より は 尼 八 此 は高くなっている。 高くなっているとい 五 0 ٠ 0 増 九%であるの 五. 人当り 加 % 0 率は 九 % 減 -六 少となり、 カ月出 七%であるのに対して、 ・三%となっている。 に対して、 すない わ 荷額 n 付加 らわち T 従業者 V 増 る。 価値額 昭 加 和 率 その 三二年 より低くなっているが、 0 人当り 意 五 三三年では 味 同 ・三%と現金給与総額 0 では じく従業者 従 カ月出 業者 わ が 製造業従 一人当り 国 荷 0 額 人当り 賃 お 業者 金 よ 上昇 カ び 0 付 月 增 0 カ 加 0 加率 月出 欧 価 現 金給 值 より 荷 0 0 与 対 与

第2次産業 40.3 25.1 第3次產業 32.4 36.4 7.5 運輸·公益 5.0 うに K され なか 度 現 0 最 る に 在 後 コ スト 0 如くである。 お 農 年 け 昭 一三三 民 る就業者 和 • を四 三五 1 1 年 フレ 割 年 それ ·度平 0 五 をも 削 產 月 業別 ける就業者 均 によると第 减 六 しようとする四 0 たらすも 比 日 構成をみることとしよう。 率を大きく下廻 中間 0 次産業 とは 報告され 加 1割農政 と第 業に 思 わ 2 お た れ 次産 ける ていることが 0 な 「二〇年後の 論拠 産業に 従業者 それは第 が 見出 お け 0 日 比 る従業者 わ 率 か が 表 基 0 0

年 示

産業別にみた就業者構成比率

基準年次

38.5

(単位%)

昭和55年度

15.8

第12表

15

が

うかがわれる。

これ

によってわが国の五五年

度に

おける第

次産

減

一次産

お

0

増

第1次産業

### 第13表 産業別にみた1人当り 所得の構成比率

(単位%)

者のウェイトは現在の西ドイツ以下にはなるが、

なお第二次産業従業者のウ

ましてアメリカ

イトでは現在の西ドイツより大きく下廻るものである。

|       | 基準年次  | 昭和55年度 |
|-------|-------|--------|
| 第1次産業 | 36.7  | 50.0   |
| 第2次産業 | 100.0 | 100.0  |
| 第3次産業 | 90.9  | 100.0  |

構造がとれるかどうかにかかっているといえよう。

ると、 こととなる。 イギリスと比較すると、大きな距離がみられるといえよう。 また産業別一人当り所得構成でみると、第一三表の如くである。 昭和五五年度には基準年次より相当、産業別の所得格差は解消され しかしこのようになるかどうかは第 一二表におけるような雇用 これによ

# 第四章 戦後における経済構成

## 第一節 わが国の産業別構成

る。 る。 かがわれる。いまそれをみるためわが国の「国勢調査」から産業別就業人口をみると、第一表の如くであ いる。さらにクラークは世界主要国の国民所得統計や労働力統計を駆使してこの傾向を実証 ならびに所得の比重が推移して行く歴史的法則のことを「ウィリアム・ペティの法則」と一般にいわれて もちろん今日これに対しても種々の批判が加えられているが、わが国においてはとくにこの傾向 済が進歩するにつれて、第一次産業から第二次産業へ、第二次産業から第三次産業へと資本・労働力 してきてい

とができる。 産業の占める比率は上昇をみせている。その産業構造変化の労働力指標から日本経済の発展をうかがうこ これから第一次産業の占める比率は戦前でも戦後でもいちじるしい減少を示しており、第二次、第三次

さらにそれを戦後における産業別生産国民所得の構成からみると、第二表の如くである。これから第

第 一節

わが国の産業別構成

る

第1表 「国勢調査」からみた産業別 就業人口の構成比率 (単位%)

|      | 第一次  | 第二次  | 第三次  |
|------|------|------|------|
| 昭和5年 | 49.3 | 20.4 | 30.2 |
| 15   | 44.1 | 26.0 | 29.9 |
| 25   | 48.3 | 21.9 | 29.8 |
| 30   | 41.2 | 23.8 | 35.0 |

第2表 産業別国民所得からみた

| 構成比率 |                                                                                                             | (単位%)                                                                                                                                     |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 第一次  | 第二次                                                                                                         | 第三次                                                                                                                                       |  |
| 19.8 | 30.8                                                                                                        | 49. 4                                                                                                                                     |  |
| 38.8 | 26.3                                                                                                        | 34.9                                                                                                                                      |  |
| 35.5 | 28.6                                                                                                        | 36.0                                                                                                                                      |  |
| 31.8 | 30.8                                                                                                        | 37.4                                                                                                                                      |  |
| 27.4 | 32.1                                                                                                        | 40.5                                                                                                                                      |  |
| 26.0 | 31.8                                                                                                        | 42.3                                                                                                                                      |  |
| 25.0 | 32.4                                                                                                        | 42.7                                                                                                                                      |  |
| 23.9 | 31.8                                                                                                        | 44.5                                                                                                                                      |  |
| 22.0 | 32.0                                                                                                        | 46.2                                                                                                                                      |  |
| 22.1 | 31.1                                                                                                        | 47.3                                                                                                                                      |  |
| 22.8 | 30.8                                                                                                        | 46.8                                                                                                                                      |  |
| 19.4 | 33.4                                                                                                        | 47.6                                                                                                                                      |  |
| 18.8 | 33.9                                                                                                        | 47.8                                                                                                                                      |  |
| 18.4 | 33. 2                                                                                                       | 48.8                                                                                                                                      |  |
|      | 第一次<br>19.8<br>38.8<br>35.5<br>31.8<br>27.4<br>26.0<br>25.0<br>23.9<br>22.0<br>22.1<br>22.8<br>19.4<br>18.8 | 第一次 第二次 19.8 30.8 38.8 26.3 35.5 28.6 31.8 30.8 27.4 32.1 26.0 31.8 25.0 32.4 23.9 31.8 22.0 32.0 22.1 31.1 22.8 30.8 19.4 33.4 18.8 33.9 |  |

三年度には戦前

(昭和

年)の水準以

%まで上昇したが、三 次産業は戦後三八・八

水準以上に上昇してい (昭和九一

年)

三〇年以降では戦 戦後低下をみせたが、 る。また第二次産業は 下にまで低下してい

前 0

それに対し第三次産業は戦後低下し、 それ以降上昇を示しているが、 今日まで戦前 昭 和九一 年)

第三表の如くである。 そこで次に農業と製造業の成長状況をみるため農業生産指数と これ から農業の生産指数は三一年までに戦前 製造業の産業活動指数との動きをみると (昭和八 一〇年)の二割余しか増大

<u>=</u>0

していないのに対し、

製造業では戦前

(昭和九一一一年)

このように戦後における農業と製造業

農業生産指数と製造業の 第3表 産業活動指数

25年

|   | 農業生産指数<br>8—10年=100 | 製造業の産業<br>活動指数<br>9—11年=100 |
|---|---------------------|-----------------------------|
| F | 97.5                | 83. 6                       |
|   | 100.4               | 114.4                       |
|   | 111.0               | 126. 4                      |
|   | 96.3                | 155. 1                      |
|   | 105.8               | 166. 9                      |
|   | 127.9               | 180.7                       |
|   | 121.5               | 220.5                       |
|   |                     |                             |

間に本質的な相違が潜んでいる。そとでまず農業から検討を加え との間に大きな発展的格差がみられる。そこに農業と製造業との 以上の増大を示している。

格の需要弾力性も小さいことが指摘されている。 いものとされている。 国における農業を考察するに当っては、 農業は従来から収穫逓減の法則が働らき、供給の弾力性は小さ また農産品に対する所得の需要弾力性も 次の二つの時期に分ける さらに戦後わが

の期はさらに農村の民主化と食糧危機の打開が中心課題であった前期、 による農家所得の確保が農業政策の基調をなしていたという点では、軌を一にするものがある。しかし同 なった後期とに分けることができる。 経済から自由経済への移行にともなって価格政策と国家投資をテコとする農業保護政策がとられるように 期は、 終戦直後から農業政策に対する反省の気運が現われはじめた昭和二九年前後までである。こ もちろんこの前期後期とを通じて農地改革の成果の維持と食糧増産 必要があろう。 すなわち昭和二五年までと、

は じ増産といっても終戦直後のそれは農産物供給の増加によって農産物価格の抑制 た増産政策は、 したものである。 かり、 早速に経済復興を達成しようという要請からとられたものである。 むしろ食糧輸入を減らして国際収支を改善することと農家所得の確保および維持を目的と それに対しこの後期にとられ ・労働者の地位の安定を

2 産性格差がようやく問題化してきた。ことに自由化の傾向と所得倍増計画がその問題をますます重要なら ぬく基調であった食糧問題が大きく後退し、 いつぐ豊作で食糧管理制度や価格支持政策の再検討がいわれだし、 第二期は、農産物過剰問題が本格化した昭和二九年以降の時期である。この時期には戦後の農政をつら あらたな農業問題が前面にでてきた。 同時に他産業部門との所得格差・生 すなわちこの期では、

である。 の一を占めていた小作農はほとんどその姿をひそめた。その反面農家の経営耕地面積の零細化が目立 その第一として、 このような時期をへながら、 さらに一へクタール これを経営規模別にみると、○・五ヘクタール未満の零細農が二三二万戸で全農家の三八%を占 いま昭和三〇年の 兼業農家の激増をあげることができる。 (一町)未満の小農も加えると全体の七一%に及んでいる。 「臨時農業基本調査」によると、全農家の平均耕地面は〇・八へクタール弱 わが国における農業経営構造は次のような変化をみせるにいたった。 たしかに農地改革の結果、 また農業所得の構成 戦前農家の約四分 って

第

# をみると、第四表の如く農外所得の占める比率が増大してきており、

|                                               |                                  | 27                              |                                | 70                              |                                 |                                | 0.0                |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--|--|
|                                               |                                  | 28                              |                                |                                 | . 5                             | 3                              | 3.5                |  |  |  |
|                                               |                                  | 29<br>30                        |                                | 67                              | . 1                             | 3                              | 2.9                |  |  |  |
| )                                             |                                  |                                 |                                |                                 | . 4                             | 32. 9<br>28. 6                 |                    |  |  |  |
|                                               |                                  | 31                              |                                |                                 | . 0                             | č                              | 32.0<br>13.4       |  |  |  |
|                                               |                                  | 32                              |                                | 56                              | 6. 6                            | 4                              | 13. 4              |  |  |  |
| のことには、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに、これに | 前に比較して、農業就業人口では三四〇万の増、農家では六〇万戸〇二 | に、その後停滞あるいは微減傾向に転じている。しかし三〇年でも戦 | によって急増をみせた。このような増大傾向も二四年前後をピーク | 保ってきた。しかし終戦後では、食糧危機や復員、引揚者の帰農など | に戦前の数一○年間にわたって農家人口・農業人口ともにほぼ一定を | その第二として、過剰人口の深刻化をあげることができる。たしか | そこに兼業農家の激増がうかがわれる。 |  |  |  |

農業所得の構成

農業所得

72.3

70 0

(単位%)

農外所得

27.7

30 0

第4表

昭26年

九年) 位を低めているとともに、 の増となっている。そしてそれが農業の労働生産性の上昇を押え 経営の零細化をますます激化せしめている。 代西第にくらへ農業の相文自当

ある。 によって小作料の負担がなくなったことによる。すなわちすくなくともその分を機械その他 る投下物量指数でみても、 餇 第三として、 料 またたしかに農業の機械化は戦後かなり急速に進められてきた。たとえば昭和三三年には石油発動 肥料などの増加 農業経営の高度化、 戦前水準 Š ŋ 向け 機械化の進展をあげることができる。 (九一一一年平均)を八四・一%も上廻っていることからも明らかで ることができたからである。それは昭和三〇年度の農業経営におけ それはいうまでもなく農地 の資本投下 改革 第5表

問題として残されている。そこに区画整理の推進・農地の集団化・土地条件の根本的整備などの必要がお 働節約的なものであるため、零細農家での過剰人口の圧力のもとにおいていかに調和して行くかが大きな 機が四戸に ろんこの程度での普及状況では、まだ本格的な機械化とはいえないであろう。ただこのような機械化は労 一台、 電動機が六戸に一台、 小型トラクターも一八戸に一台という普及率となっている。 もち

|                    | 210                | 以                 |           | ルー国法               |                    |                 | C 40 | () '0              |                    |                   |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                    |                   | 構         | 成比率                | 30                 | 推移              |      |                    | (]                 | 单位%               | 5)                |
|                    |                    | 紡                 | 哉         | 食料品                | 1 :                | 金属              | 機板   | 1                  | 乙学                 | その                | の他                |
| 19                 | 909年               | 51.               | 6         | 9.                 | 5                  | 7.              | 0    |                    | 3.5                | 28                | . 4               |
|                    | 14                 | 51.               | 0         | 8.                 | 2                  | 9.              | 5    |                    | 4.2                | 27                | . 1               |
|                    | 19                 | 49.               | 3         | 6.                 | 2                  | 16.             | 0    |                    | 6.2                | 22                | 2.3               |
|                    | 24                 | 45.               | 6         | 7.                 | 4                  | 26.             | 0    |                    | 6.7                | 10                | . 3               |
|                    | 29                 | 42.               | 0         | 8.                 | 5                  | 21.             | 5    |                    | 6.4                | 21                | . 6               |
|                    | 34                 | 41.               | 2         | 6.                 | 5                  | 30.             |      |                    | 9.5                | 12                | 2.5               |
|                    | 39                 | 26.               |           | 6.                 | 2                  | 44.             | 0    | 1                  | 1.7                | 11                | . 6               |
|                    | 42                 | 18.               |           | 5.                 |                    | 55.             | 6    | 1                  | 1.0                | 10                | . 1               |
|                    | 46                 | 15.               |           | 5.                 | 0                  | 45.             | 6    |                    | 3.3                | 21                | . 1               |
|                    | 48                 | 20.               | 4         | 6.                 | 7                  | 39.             | 8    | 1                  | 0.0                | 23                | . 1               |
|                    | 50                 | 24.               |           | 9.                 | 0                  | 32.             | 8    |                    | 9.1                | 25                | . 1               |
|                    | 51                 | 24.               | 4         | 9.                 | 1                  | 32.             | 6    |                    | 8.7                | 25                | . 2               |
|                    | 52                 | 23.               |           | 9.                 | 7                  | 33.             |      |                    | 8.4                | 24                | . 7               |
|                    | 53                 | 22.               | 9         | 9.                 | 8                  | 33.             | 8    |                    | 7. 9               | 25                | 6.6               |
|                    | 54                 | 22.               | 3         | 10.                | 9                  | 32.             | 8    |                    | 7.8                | 26                | 5.2               |
|                    | 55                 | 21.               |           | 11.                | 0                  | 32.             |      |                    | 7.7                | 27                | . 1               |
|                    | 56                 | 21.               | 4         | 10.                | 6                  | 34.             | 0    |                    | 7.2                | 26                | 6.8               |
|                    |                    |                   |           |                    |                    |                 |      |                    |                    |                   |                   |
| 如くである。それから戦前においてわが | 業者構成比率の推移をみると、第五表の | いままずわが国の製造工業における従 | 分けることとする。 | ・金属および機械・化学その他の五つに | そこでここでは製造工業を紡織・食料品 | れそれ分類がなされるおけてある |      | 日孫上集上重工業、さってそれってつい | みることとする。製造工業といっても今 | 次に製造業いわゆる製造工業について | のずから生じてくるものと思われる。 |

わが国製浩工業における従業者

二〇五

お

ては

戦

に関

率 \* 3 除 限 わが国の製造工業における生産額 推 り、 構成比率の推移 (単位%) 移か 7 食料品 金属·機械 化学 紡織 その他 は 戦 中 らもみ 前戦後ほとんどその 心 戦後その 7.5 11.2 **12.** 0 1907年 50, 2 19.1 的 10.4 16.8 47.3 12.1 13.4 地位を占めていた紡織 6 11.4 50.7 16.3 12.0 9.4 れるところである 地位の上昇がうかがわ 13.2 13.2 11.6 11.4 46.6 10.7 33.9 11.2 28.4 15.8 19.5 9.5 45.2 17.3 8.5 12.4 7.8 15.7 9.0 55.1 地 9.3 10.9 43.3 18.4 18.1 位 0 15.0 20.9 14.2 11.6 38.3 変化 は、 14.7 31.3 23.4 12.5 18.1 22.9 11.3 32.4 13.5 19.9 はみら 戦後その れ るる。 20.5 14.4 36.9 12.5 15.7 19.7 14.8 12.2 11.0 42.3 それ ñ 10.2 18.1 17.2 41.9 12.6 ない。 地 は第一 17.5 17.3 42.9 13.2 9.1 位が後退してきていることがわかる。 16.8 14.4 37.8 12.4 18.6 金属 表 %に減 率 七 0 および機械と化学に 問題を看過することはできない。それ とくに重化学工業化の傾向 の大きな要因として、 わ 表 の推移からみられる。 このように経済の発展とともに工業化 九 が国の製造工業における生産 の世界輸出 五〇年 間 に消費財が六〇% の消費財・資本財別構造比

貿易上の特化という

がみられ

。すなわち一八九

ただ中間製品のみについていえば、その比 0 上昇は無視しうるほど微小なものとな 五%から三八%へと上昇してい っているのに対し、 資本財のほうは

14

19

24

34

39

42

46

48

50

51

52

53

54

55

56

第7表 世界輸出における消費財・資本財別構造比率の推移

|        |                                 | MA       | . 12                            | ₩91.                            | 수위기 다그 1                        | _ MO   | ון פי לו                        | 风水                              | 具                                 | J-24177                         | THATE |                                   |                                 | 位%)   |                                 |
|--------|---------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| 第      |                                 |          | 消費                              | 財 (                             | 繊維                              | 品)(    | その他                             | ) 資                             | 本財                                | 中間                              | 製品    | (鉄                                |                                 | (その   |                                 |
|        | 1899                            | 年        | 60.                             |                                 | 33. 5                           | 5      | 26.8                            | 1                               | 2.5                               | 27                              | . 2   | 6.                                | 0                               | 21.   | 2                               |
| 節      | 1913                            | }        | 51.                             | 9                               | 28.8                            | 3      | 23. 1                           | 1                               | 8.5                               | 29                              | . 6   | 7.                                | 7                               | 21.   | 9                               |
| わが     | 29                              | )        | 44.                             | 6                               | 24. 1                           | L      | 20.5                            | 2                               | 5.8                               | 29                              | . 6   | 7.                                | 8                               | 21.   | 8                               |
| 国      | 37                              | 7        | 37.                             | 8                               | 18. 9                           | )      | 18.9                            | 2                               | 8.7                               | 33                              | . 5   | 9.                                | 9                               | 23.   | 6                               |
| 産      | 50                              | )        | 32.                             | 4                               | 17.3                            | 3      | 15. 1                           | 3                               | 7.7                               | 29                              | . 9   | 8.                                | 1                               | 21.   | 8                               |
| の産業別構成 | 第一                              | 新の発      | である                             | 技術は                             | さら                              | ところ    | 合成繊維                            | レーダ                             | な影響                               | 第一                              | としよう。 | 視する                               | しか                              | ところ   | ってい                             |
| 二〇七    | 二の特徴として、科学と技術との距離が縮まり、また産業各部門の技 | 発展がみられた。 | る。そこに電子工学・原子力工業・航空工業などを中心とする技術革 | は経済の民需転換に対応して産業技術への転換を余儀なくされたわけ | らに戦争の終結によって軍需市場が縮小されたため、開発された軍事 | うとなった。 | 繊維・合成樹脂・合成ゴム)や金属工業などの急速な発達をうながす | ダー・ジェット機、誘導弾などのあたらしい兵器が化学工業へとくに | な影響を与えたことをあげることができる。たとえば原子爆弾をはじめ、 | 一の特徴として、戦時中の軍事技術の発達が、産業技術のうえに大き | よう。   | 視することができない。そこで戦後にみられる技術進歩の特徴をみること | かしこのような重化学工業の発展を考える場合、技術革新の導入を無 | うである。 | いる。この傾向はわが国の輸出構造の推移のなかからもうかがわれる |

取技術、 術をはじめ、 場合にも機械技術や計測 0 0 研究成果が比較的すみやかに実用化する傾向がみられるようになってきた。それとともに技術の各部門 のあいだの相互関連性がいちじるしく増大したことを指摘できる。とくに第二次大戦以降、 いだの関係もますます密接になっている。 機械、 もっともあ 材料技術、 たらしい材料技術や制御技術が総合的に使われなければならないし、 ・制御技術が不可欠となっている。また原子力の開発は核物理学を土台として採 制御技術など各種の技術の総合によらなければ、その実現 たとえばすぐれた性能の機械を作るためには進 が不可能である。 科学の面で 化学工業 んだ機械技

る。 がみられるようになってきた。 わち二九年度 第三の特徴として、 また企業はこのようにして開 —三二年度 企業における研究投資の増大とその技術の実用化傾向をあげることができる。 の間に全産業の研究費支出 発された技術を独占的に工業化し、 が九 一%の増大を示していることからもうか おのずからその地位を強化する傾向 が わ すな

戦 また戦後わが国で技術進歩がは 第二段階を技術進歩の開花期と名づけることとしよう。 技術進歩の第 段階、 三〇年以降を第二段階と考えることができる。 かられたのは、 昭和二六年以降である。そこで二六年から二九年までを いまその第 段階を技術

は二五年頃までに荒廃した設備の復旧、 この第 一段階で技術進歩のもっともめざましかったのは、 遊休設備の稼動が進められたが、 鉄鋼業と電力事業である。すなわち鉄鋼 積極的な設備の近代化は行なわ

れなかった。ところが朝鮮動 資の意欲が高まり、 後の第二段階での自動車工業をはじめとする機械工業の発展の基盤ができ上っ 二六年から三〇年にかけて第一次鉄鋼合理化計画として結実した。その結果鉄鋼 乱ブームによって増産 がはかられ、企業利益が増大したため大々的な設備投 0

発が進められたとともに、 能率が向上し、 方電力部門では大型土木機械の導入によって従来では開発が不可能視されていた奥地 新鋭火力発電機を輸入して大容量火力発電所の建設がはじめられた。 0 水力資源 そのほ の開 か

送電技術の進歩がはかられている。

速に によって自動熔接機械の採用を中心とした熔接関連設備の整備と船台 所と十分に競争できるようになった。そこで二九年以降にみられた世界的なタンカー・ブー 造船技術も朝鮮動 進められ この結果造船などの生産性は大きく向上し、 乱を契機として非常な発展をみせるにいたった。 造船コストの点でみても、 ことに熔接工作法とブロ ・ドックなどの建設施設の拡充が急 海外の一流造船 ムに よって、 ク建造法

か ってみられない好況をもたらすところとなった。 このような鉄鋼・電力・造船 のほか、 合成繊維 ・合成樹脂などのいわゆる新興産業の基礎もこの第

階に築かれるところとなった。

気はふたたび上昇局面 かしこの 技術進歩の第一段階も二九年の不況によって一応ビリオドが打たれたが、 配に転じ、 企業の設備投資は大幅に増大し、 第二段階に入るにいたった。 三〇年後半から景

一節わが国の産業別構成

第

階の特徴として、 次の 点がみら

(1)

限 られた基幹産業だけではなくほぼ全産業にわたって新設備・新技術の導入が行なわれ、 でのオート ・メー ション化が意識的 巨

には

(2)かられ ·合成樹脂 第 段階で準備された合成繊維工業 るように な

(単位億円)

33年度

339

585

39

286

805

405

69

213

135

56

172

416

403

54

66

5, 222

1,179

34年度

419

785

48

658

478

106

379

197

130

249

609

605

58

135

7,914

1,788

1,269

(3)みたこと。 なく、あらたな石油化学工業の進出 自動車・電気器具を中心とした耐 工業が一層拡大しただけ 久

れまでもっとも遅れていた部門とされ 消費財が急速に膨張したとともに、 ていたわが国の機械工業もようやく発

産業別にみた設備投資実績

32年度

502

613

48

474

399

108

411

204

61

223

462

522

53

81

6,802

1,182

1,460

31年度

321

758

297

215

62

249

653

46

159

267

328

55

469

5,012

1,132

第8表

料

木材・木製品

石油・石炭製品

ゴム皮革製品

業・土

製 밂

機 械

機 械

般

気 機

送用 機

密

0

プ・紙

業

石

鋼

属

械

械

他

計

ル

食

繊 維 衣 服

化

窯

鉄

非 鉄 金

金 属

電

そ

合

人企業投資実績統計調查」 まそれを経済企画庁調査局による 展 しはじめてきたこと。 からみると、

一一法

|       |                         |                        |              | 1                       | 第9才                     | 臣 産                     | 業記                      | <b>设備資金</b>   | 金の詞                     | 周達》                    | 犬況             | (                       | (単位                     | 億円                      | )                       |
|-------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |                         |                        |              | 27                      | 7年度                     | 28                      | 3                       | 29            | 3                       | 30                     | 31             |                         | 32                      |                         | 33                      |
| 第     | 鉱                       |                        | 業            |                         | 380                     | 37                      | 9                       | 250           | 2                       | 90                     | 300            | 3                       | 514                     |                         | 529                     |
| _     |                         | 石                      | 炭)           | 1                       | 201                     | 20                      | 6                       | 137           | 1                       | 42                     | 134            | 1                       | 301                     |                         | 337                     |
| 節     | 金                       | 属工                     | 業            |                         | 464                     | 49                      | 9                       | 355           | 3                       | 83                     | 858            | 3 1                     | 445                     | 1,                      | 442                     |
| わ     |                         | 鉄                      | 鋼)           |                         | 378                     | 39                      | 5                       | 256           | 2                       | 69                     | 628            | 5 1                     | , 119                   | 1,                      | 197                     |
| が国    | 機                       | 械工                     | 業            |                         | 369                     | 42                      | 4                       | 295           | 2                       | 97                     | 818            | 3 1                     | , 262                   | 1,                      | 199                     |
| 0     | 化                       | 学 工                    | 業            |                         | 361                     | 41                      | 7                       | 414           | 4                       | 67                     | 1,013          | 3 1                     | , 481                   | 1,                      | <b>273</b>              |
| 産業別   | 窯                       |                        | 業            |                         |                         | 11                      | 6                       | 162           | 1                       | 72                     | 296            | 3                       | 264                     |                         | 232                     |
| 素別    | 繊                       | 維工                     | 業            |                         | 235                     | 41                      | 1                       | 385           | 4                       | 09                     | 993            | Ĺ                       | 695                     |                         | 547                     |
| 構成    | 農                       | 林水                     | 産            |                         | 556                     | 66                      | 8                       | 626           | 8                       | 03                     | 867            | 7                       | 746                     |                         | 685                     |
| 11X   | 電                       | 気・ガ                    | 、ス           | 1,                      | 140                     | 1,53                    | 1                       | 1,536         | 1, 5                    | 62                     | 2, 139         |                         | 2,640                   | 3,                      | 180                     |
|       | (                       | 電                      | 気)           | 1,                      | 054                     | 1, 46                   | 1 :                     | 1, 422        | 1, 4                    | 83                     | 2,009          | 2                       | 437                     | 2,                      | 901                     |
|       | 運                       |                        | 輸            |                         | 835                     | 91                      |                         | 644           |                         | 76                     | 1, 487         | 7 1                     | , 732                   | 1,                      | 546                     |
|       | (                       | 海                      | 運)           |                         | 674                     | 46                      |                         | 312           |                         | 02                     | 74:            |                         | 967                     |                         | 743                     |
|       | その                      | 他合                     | 計            | 4,                      | 955                     | 6, 17                   | 0                       | 5, 303        | 5, 9                    | 89                     | 10, 258        | 3 12                    | 2, 647                  | 12,                     | 783                     |
| = = = | いても重化学工業の比重が増してきていることがわ | このような設備投資の状況からして、わが国にお | 間的な伸びを示している。 | かし電気・ガス・運輸業・窯業の設備投資はほぼ中 | び化学工業の設備投資は飛躍的に増大している。し | 停滞的であるのに対して、金属工業・機械工業およ | る。すなわち繊維工業や農林水産関係の設備投資は | らも産業別に設備投資の動き | 金調達実績からみると、第九表の如くである。これ | 次にこれを日本開発銀行の調査による産業設備資 | の伸びが大きいことがわかる。 | と、電気・機械・石油・石炭製品における設備投資 | ける設備投資がいずれの年においても巨額であるこ | までのものであるが、これから化学工業・鉄鋼にお | 八表の如くである。もちろんこれは三一一三四年度 |

かる。 だけにますます農業問題を困難にするものと思われる。 しかしそれはますます農業と工業における経済的格差を拡大せしめる傾向をもつものである。 それ

## 第二節 わが国の規模別構成

けである。そこで今日一般に採用されている中小企業の範囲を従業員三○○人以下、資本金一、○○○万 経済力ことに生産性や賃金などの点で大きな格差が存在する状態を指すものである。 円以下としてわが国における中小企業の地位をみることとしよう。 るのに対し、 日 本経済の特質として、普通「二重構造」があげられる。それは一方に近代化された少数の大企業があ 日本以外の国では余りみられない。それだけにわが国では中小企業問題がやかましく叫ばれるわ 他方にきわめて遅れた生産設備しかもたない無数の中小および零細企業があって、 たしかにそのような その間

円以下の企業となっている。また規模別に従業員数・製造品販売額・付加価値額の割合をみると、第 われる。すなわち総数の九九・六%までが三〇〇人以下の企業であり、九六・三%が資本金一、〇〇〇万 まず全企業数に占める中小企業の割合が圧倒的に多いことが、「中小企業総合基本調査」からもうかが これによると、三〇〇人以下の中小企業は、従業員で六六・一%、製造販売額で四三・三

第二節 わが国の規模別構成

小企業を適度企業とする場合、口生産に高度の技術や大規模の生産設備や巨額の資本を必要としない場

| 一般に中小企業が存在する理由として、次ので向がうかがわれる。                                              |                                                                                                      | <ul><li>説構成比</li><li>従業員数</li><li>7.4</li><li>10.4</li><li>12.6</li><li>7.4</li><li>8.1</li><li>9.3</li><li>7.0</li><li>3.9</li><li>4.0</li><li>4.5</li></ul> | 基本調査」か<br>(単位9<br>製販売 2.0<br>4.3<br>6.9<br>4.8<br>6.0<br>8.2<br>6.9<br>4.2<br>5.4 | 6)<br>付価 2.3<br>4.4<br>6.7<br>4.6<br>5.5<br>7.6<br>6.6<br>4.3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| に中小企業が存在する理由として、次のかがわれる。                                                    | 4—9<br>10—19<br>20—29<br>30—49<br>50—99<br>100—199<br>200—299<br>300—499                             | 7. 4<br>10. 4<br>12. 6<br>7. 4<br>8. 1<br>9. 3<br>7. 0<br>3. 9<br>4. 0                                                                                        | 2. 0<br>4. 3<br>6. 9<br>4. 8<br>6. 0<br>8. 2<br>6. 9<br>4. 2                      | 価値額<br>2.3<br>4.4<br>6.7<br>4.6<br>5.5<br>7.6<br>6.6<br>4.3   |
| 小企業が存在する理由として、次のわれる。                                                        | 4—9<br>10—19<br>20—29<br>30—49<br>50—99<br>100—199<br>200—299<br>300—499                             | 10. 4<br>12. 6<br>7. 4<br>8. 1<br>9. 3<br>7. 0<br>3. 9<br>4. 0                                                                                                | 4. 3<br>6. 9<br>4. 8<br>6. 0<br>8. 2<br>6. 9<br>4. 2                              | 4. 4<br>6. 7<br>4. 6<br>5. 5<br>7. 6<br>6. 6<br>4. 3          |
| 業が存在する理由として、次のる。                                                            | 10—19<br>20—29<br>30—49<br>50—99<br>100—199<br>200—299<br>300—499                                    | 12.6<br>7.4<br>8.1<br>9.3<br>7.0<br>3.9<br>4.0                                                                                                                | 6.9<br>4.8<br>6.0<br>8.2<br>6.9<br>4.2                                            | 6. 7<br>4. 6<br>5. 5<br>7. 6<br>6. 6<br>4. 3                  |
| が存在する理由として、次の                                                               | 20—29<br>30—49<br>50—99<br>100—199<br>200—299<br>300—499                                             | 7. 4<br>8. 1<br>9. 3<br>7. 0<br>3. 9<br>4. 0                                                                                                                  | 4. 8<br>6. 0<br>8. 2<br>6. 9<br>4. 2                                              | 4.6<br>5.5<br>7.6<br>6.6<br>4.3                               |
| 存在する理由として、次の小企業の強い並存型C、中                                                    | 30—49<br>50—99<br>100—199<br>200—299<br>300—499                                                      | 8. 1<br>9. 3<br>7. 0<br>3. 9<br>4. 0                                                                                                                          | 6. 0<br>8. 2<br>6. 9<br>4. 2                                                      | 5. 5<br>7. 6<br>6. 6<br>4. 3                                  |
| 業の強い並存型C、中                                                                  | 50—99<br>100—199<br>200—299<br>300—499                                                               | 9.3<br>7.0<br>3.9<br>4.0                                                                                                                                      | 8. 2<br>6. 9<br>4. 2                                                              | 7. 6<br>6. 6<br>4. 3                                          |
| の強い並存型C、中の強い並存型C、中                                                          | 100—199<br>200—299<br>300—499                                                                        | 7. 0<br>3. 9<br>4. 0                                                                                                                                          | 6. 9<br>4. 2                                                                      | 6. 6<br>4. 3                                                  |
| 理由として、次の強い並存型C、中                                                            | 200—299<br>300—499                                                                                   | 3.9<br>4.0                                                                                                                                                    | 4.2                                                                               | 4.3                                                           |
| 並存型C、中                                                                      | 300—499                                                                                              | 4.0                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                               |
| T<br>、<br>次の                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                               | 5. 4                                                                              | - 1                                                           |
| T<br>、<br>次の                                                                | 500~999                                                                                              | 4.5                                                                                                                                                           |                                                                                   | 5. 4                                                          |
| 次の申                                                                         |                                                                                                      | 4.0                                                                                                                                                           | 6.8                                                                               | 6.9                                                           |
| の中                                                                          | 1,000人以上                                                                                             | 25. 4                                                                                                                                                         | 44. 5                                                                             | 45.7                                                          |
| 条件があげられる。台需要が雑多で大量生産に適せず、小企業優位型D、それぞれがわかるし、それから一定のけることが可能となる。これから大企業優位型A、大企 | いる。これらから企業を第三表のように四つの類型いる。これらから企業を第三表のように四つの類型いる。これらから企業を第三表のように四つの類型がある。これらから企業を第三表のように四つの類型がある。これに | が大きく、化学工業がそれにつづいている。これに反しから食料品工業と繊維工業において中小企業の占める割                                                                                                            | 次にこれを業種別にみると、第二表の如くである。ものと推定されている。                                                | 価値額で四二・二%となっており、中小企業                                          |

第四章 戦後における経済構成

第2表 「中小企業総合基本調査」からみた中小企業の占める割合 (単位%)

|         | 企業数   | 従業者数  | 販売額   | 付加価値  |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 食 料 品   | 99. 9 | 86.5  | 61.2  | 63.3  |
| 繊維維     | 99. 6 | 66. 4 | 49.3  | 47.7  |
| 衣服身廻品   | 99. 9 | 92.8  | 85. 9 | 78. 5 |
| 木材木製品   | 99. 9 | 96.1  | 91.5  | 89. 2 |
| 家具装備品   | 100.0 | 96.6  | 94.1  | 94. 7 |
| パルプ紙加工品 | 99.4  | 61.6  | 37.7  | 31.7  |
| 出版印刷関係  | 99. 6 | 77.1  | 54.3  | 50. 5 |
| 化学      | 98. 1 | 28.3  | 23. 2 | 19.3  |
|         | 98. 2 | 48.3  | 17.1  | 20. 0 |
| 石油・石炭製品 |       |       |       |       |
| ゴム製品    | 96. 2 | 36.3  | 25.1  | 23. 2 |
| 皮革・同製品  | 98.8  | 86.8  | 82.3  | 80.6  |
| 窯業土石製品  | 99. 6 | 74.6  | 42.8  | 37 ·8 |
| 鉄鋼      | 97.1  | 24.7  | 16.0  | 17.1  |
| 非 鉄 金 属 | 97.8  | 31.3  | 27.9  | 19.2  |
| 機械      | 99. 2 | 72.2  | 57.8  | 58.5  |
| 電気機械器具  | 97.8  | 36.8  | 20.7  | 19.5  |
| 輸送用機械器具 | 98.6  | 37.4  | 17.6  | 26.2  |
| 精密機械器具  | 99.0  | 64.4  | 52.4  | 51.0  |
| 金属製品    | 99.8  | 88.5  | 74.7  | 74.1  |
| その他     | 99.9  | 91.8  | 82.5  | 77.0  |

### 第3表 中小企業における四つの類型

|   |   | 販売額と付加<br>価値額比率 | 従業者数比率 | 業                | 種                      |
|---|---|-----------------|--------|------------------|------------------------|
| A | 型 | 30%以下           | 40%以下  | 化学,ゴム製<br>電気機械器具 | 品,鉄鋼,非鉄金属              |
| В | 型 | 30~50%          | 40~60% | 繊維、パルプ<br>石炭製品、窯 | , 紙加工品, 石油,<br>業, 土石製品 |
| С | 型 | 50~70%          | 70~90% | 食料品,出版F<br>械器具   | 印刷,機械,精密機              |
| D | 型 | 70%以上           | 90%以上  | 衣服,身廻品,<br>家具装備品 | 木材木製品,皮革               |

日大企業と競合せず、むしろ補充的な役割をはたしうる場合、四経営に弾力性があって生産工程の細

分化・専門化が可能な場合などである。

しかしわが国における中小企業問題を論じるにあたっては、そのような存立条件の説明だけでは不十分

である。

急速に近代化され、資本蓄積が進んだのに対し、中小企業は不況時には大企業のシワ寄せをうけるなどし に先進国に追付くために、少数の大規模産業を国家が強力に保護育成してきた。その結果独占的大企業は る低賃金の主たる原因となった。第三に、自然的条件からして国内資源の欠乏が指摘できる。 の二重性と結びついて、中小企業の形成と存続とに大きな力となってきた。そしてそれが中小企業におけ 第一に、 その発展が阻止された。 わが国における資本主義発展の特殊性を考慮しなければならない。すなわち明治維新以降急速 第二に、過剰労働人口の存在をあげることができる。 ことにそれが労働 このため対 市場

外依存度が大きく、 かつ広範な業種を生んだものといえよう。

これ以上に戦後のわが国においては、次の如き特殊事情を考えなければならない。

中央銀行が公開市場操作を通じて買上げる方式と中央銀行が貸出の形式で追加資金を投入する方式との二 第一に、国民経済の成長をまかなう資金供給経路をみるべきである。それには国債を発行して、これを 前者の場合には追加資金が大企業、中小企業にかたよらず供給される。

第二節 わが国の規模別構成

ける戦後の経験がその適例である。すなわち戦時経済で銀行の統合が進み、 弱体化していたため、 それに対し後者の場合には追加資金が大企業にかたよって供給される危険が生ずる。ことに 日銀貸出による追加資金は大銀行を通じて大企業中心に流され 中小企業のため の金融機関 わが国

金庫 九・七五%となってい 〇万円以上では五五・一三%であるのに対し、二〇〇万円以下の零細企業では四四%から四七%となって からの貸出が現われるようになった。それでもなお財政投融資の中心は大企業向けといえよう。 いる。しかし実際の税負担では大企業(一〇社)平均で三二・三七%に対し、 てこのような施策が大企業、 第二に、 第三に、 中の貸出 大企業に有利な税制であることをあげることができる。現行の税制では法人の場合年所得二〇 1のなかにみられるところである。二九年以降になってはじめて、中小企業向けの政府金融機関 財政投融資の大企業偏重をあげることができる。ことに二二年から二四年にかけての復興金融 中小企業間の格差拡大にあずかって力のあったことは疑 中小企業 いをいれ (九社) 平均で三 ない。 これ から

どを十分活用しうるからである。 は大企業が各種 の特別措置、 たとえば貸倒準備金・価格変動準備金あるいは機械の特別償却

小企業総合基本調査」からして規模別に一人当りの賃金・労働生産性・資本集約度をみると、 このような諸事情からして規模別の企業間に大きな断層が存在することに問題がある。 そこでいま 第四 表

| もその貧弱な生産性と比較すると決して安い賃金で | 性格差は一対六に近く、賃金格差の一対三よりも | 5 2                  | 平<br>10,00<br>5,000<br>5,000<br>500<br>300<br>200<br>100<br>50<br>30<br>20 | 「中<br>りの分<br>200人以<br>~9,9<br>~4,9<br>~1,9<br>~499<br>~199<br>~199<br>~199<br>~299<br>~49<br>~29<br>~19 | 重金,<br>以上,<br>199人<br>199<br>199 |                      | 生産<br>賃<br>19<br>30<br>20<br>20<br>20<br>20<br>10<br>11<br>11<br>11 |                     |                 |                      | (单                   | 位1, <sup>6</sup> 位 | 約度<br>39<br>51<br>58<br>37<br>39<br>98<br>99<br>99<br>96<br>66 | )                    |
|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| ではない                    | いちじる                   |                      | 4                                                                          | ~9<br>~3                                                                                                |                                  |                      | 1                                                                   | 20<br>08            |                 | 216<br>156           |                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75<br>33                                                       |                      |
| し、逆に大企業層の高賃金も同じ意味で必ずし   | るしく大幅である。つまり小企業層の低劣な賃金 | 水準に達していることがわかる。そこで生産 | 次第に上昇し、巨大企業では九〇万円前後の                                                       | ○○○円から企業規模が大きくなるにつれて                                                                                    | 当りの粗付加価値額は最小規模の一五万六、             | 高くなければならない。前表から従業者一人 | うるためには大企業の労働生産性がそれだけ                                                | また大企業が相対的に高額な賃金を支払い | 大きな問題といわざるをえない。 | はせいぜい二〇%内外といわれているだけに | いる。アメリカやイギリスにおける賃金格差 | 上昇し、最大一対三の賃金格差を生ぜしめて                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 賃金は企業規模の大きくなるにつれて着実に                                           | くである。これから常用労働者一人当り年間 |

二一七

も高いとはいえなくなる。

ることとなる。 る。 円から規模の拡大とともに資本集約度は上昇し、最大規模では六五万円となり、一対一○の格差がみられ 従業者一人当り資本額でとらえられる資本集約度が問題となる。いま前表から最小規模の六万三、〇〇〇 次に大企業の高い労働生産性は一部分下請関係や系列関係などからする取引上の優位性によるものであ それ以上に生産性格差の主たる要因として、技術水準の相違をあげることができる。その指標として

| Ш-     |       |       |       | 団        |          |          |        | 流      |                                     |       |
|--------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|-------------------------------------|-------|
| Ш      | ψ     | 生     | 金     | 币        | ψ        | 金属       | 皿      | 便      |                                     |       |
| 資      |       |       | 独機    | 資        |          | 強機       | 444    | 資      |                                     |       |
| *      | 9     |       | 金融機関借 | 漸        | 9        | 金融機関借入金  | 華      | 産      |                                     |       |
|        | 街     | 實     | 入金    |          | 街        | 入金       | 金      |        |                                     |       |
|        |       | ,     |       |          |          |          |        |        | 200                                 |       |
| 13. 71 | œ     |       | 3. 07 | 11.65    | 12. 72   | 27.72    | 34. 20 | 74.64  | 200万円未満                             |       |
| 71     | 200   | 1     | 07    | 65       | 72       | 72       | 20     | 2      | 未遍                                  | 第5    |
|        |       |       |       |          |          |          |        |        | 200                                 | 55 烘  |
| 22     |       |       |       | <b>—</b> |          | 23       | ಲು     | 7      | 200~500万円                           | 1     |
| 20. 21 | 1. 85 | 1     | 4.45  | 16.67    | 16.07    | 22. 62   | 34.60  | 73.49  | )0万                                 | 業総    |
|        |       | ·     |       |          | ,        |          |        |        |                                     | 資     |
|        |       |       |       |          |          |          |        |        | 00°                                 | 本の規   |
| -      |       |       |       | _        |          | 20       | Cia    | ~1     | 1,00                                | カ規    |
| 17.10  | 3.01  | i     | 9. 20 | 12. 21   | 16.07    | 20.17    | 34.44  | 70.68  | 500~1,000万円 1,000~5,000万円 5,000~1億円 | 模     |
| Ŭ      |       | •     | Ŭ     |          | 7        | 7        | -      | •      | 丑 1,                                | 別構    |
|        |       |       |       |          |          |          |        |        | 000                                 | 薄 成   |
| 25. 89 | ယ     |       | œ     | 11.      | 14.      | 18.      | 29.05  | 62. 50 | ~5, (                               | 五     |
| 89     | . 51  |       | 8.03  | 11.62    | 14.95    | 18.49    | 05     | 50     | 0007                                | 掛     |
|        |       |       |       |          |          |          |        |        | 刊                                   |       |
|        |       |       |       |          |          |          |        |        | 5, 00                               |       |
| 63     |       |       |       |          | <b>⊢</b> | <b>_</b> | 2      | 6      | 0~ ]                                |       |
| 25.49  | 3.74  | 0. 11 | 9. 93 | 13.79    | 16.75    | 18.98    | 24.99  | 60.73  | 億                                   | (単位%) |
|        |       |       |       |          |          |          |        |        |                                     | %     |
|        |       |       |       |          |          |          |        |        | 1億円以上                               |       |
| 33, 16 | 3. 12 | 2.71  | 9.17  | 15,00    | 16.53    | 17.34    | 17.97  | 51.84  | 一次                                  |       |
| 6      | 2     | p=d   | 7     | 0        | cu       | 4        | 7      | 4      | IL                                  |       |

|   |     |       |     | 50~99人 | 100~199人 | 200~299人  | 300人以上 |
|---|-----|-------|-----|--------|----------|-----------|--------|
| 負 |     | 債     |     | 77.34  | 75.68    | 72.72     | 67.08  |
|   | 流   | 動力    | 負債  | 66.00  | 64.06    | 59.76     | 47.09  |
|   | 買   | 入包    | 責 務 | 32.39  | 34.39    | 28. 20    | 15.01  |
|   | 短   | 期借    | 入金  | 21.91  | 18. 15   | 19.40     | 19.31  |
|   | 引   | 当     | 金   | 2.25   | 1.98     | 2.44      | 1.72   |
|   | そ   | の     | 他   | 9.43   | 9.54     | 9.72      | 11.05  |
|   | 国 定 | 至資    | 産   | 11.34  | 11.62    | 12.96     | 19. 99 |
|   | 長   | 期借    | 入金  | 9.65   | 9. 96    | 11.48     | 12.36  |
|   | 社   |       | 債   |        |          | photosoph | 2.83   |
|   | そ   | の     | 他   | 1.69   | 1.66     | 1.48      | 3.90   |
| Ì | 笞   | 本     |     | 22.66  | 24.32    | 27. 28    | 32.92  |
|   | 資   | 本     | 金   | 8.55   | 8.05     | 8.97      | 13. 23 |
|   | 諸準  | 連備金 さ | その他 | 10.02  | 11.15    | 13.34     | 17.50  |
|   | 当   | 期純    | 利益  | 4.09   | 5.12     | 4. 97     | 2.38   |
|   |     |       |     |        |          |           |        |

傾向がうかがわれる。

流動資産の買掛金および金融機関借入金では、

社債についても、

同じ傾向がみられる。

それに対し

逆の

なっている。

また固定資産の金融機関借入金および

万円 調 すぎないが、 率いわゆる る。 業総資本の規模別構成をみると、 多額の資金を調達するかが問題となる。 は三三・二%となり、 って高まる傾向がみられる。 査の「法人企業統計」によって三二年における企 一七・五%となり、 そこで資本集約度を高めるためには、 これによると総資本のうち自己資本の占める比 未満の小企業では自己資本比率が一三・七%に 「自己資本比率」が規模の拡大にともな 資本金五〇〇一九九九万円の中企業で 資本金一億円以上の大企業で 小企業に比較して二倍以上と すなわち資本金二〇〇 第五表の如くであ いま大蔵省 V かにして

規 # 大にともなって、 小企業経営分析」 資本の占める比率が大きくなっていることがわかる。 から三三年 度における資本構成をみると、 第六 表の それ 如 くである。 に対して 対照的 これ カン

(単位100万円) 短期借入金 長期借入金 合 計 3, 467, 312 2,589,830 6,057,142 3, 094, 989 1,419,666 1,675,323 借入金を中心にして考察を進めることとする。 することが困 L わすものではない。そこで大企業における資本集中の実態を表わすものではな い 減少がみられる。また借入金のうち短期では のとして、買入債務をあげることができる。 かしこれ ては規模の拡大にともなって増大傾向がよみとられる。 もちろん以上の統計ではあくまでも構成比率で示されており、 によっても、 難であるかがう V かに中 か が われ 小企業が証券金融、 る。 そこでさらに中 それでは逆に規模 定の関係がみられ 自己金融 小 企業 によって資本を の増大にともなって 0 な 資本の絶対額を 金融機関 V が、 長期に か 達

30年12月末における借入状況

くないことによるものである。 第 その場合中小企業は次のような点で不利となっている。 わ が は 国 K お 中 け 小 る資 企業による金融機関からの借入額 本蓄 積 の不足から その結果金融機関の貸出も大企業に集中するところ して金融機関 が制約 の貸

出可 され

能 てい

資金

から

相対的

る点である。

それ

第7表

80,405社

となる。

い

まそれを「法人企業統計」からみると、

第七表の如くである。

これ

344社

は

| か の 街  | 親戚友人 | 貸金業者 | 取引先      | 日本開発銀行                | 中小企業金融公庫 |        | 信用組合 | 信用金庫 | 商工中央金庫     | その他の銀行 1     |          | 方銀行   | 都市銀行 4 |              |
|--------|------|------|----------|-----------------------|----------|--------|------|------|------------|--------------|----------|-------|--------|--------------|
| 1      | 7.1  | 0.1  | 2.0      | 1.6                   | 1.5      | 0.7    | 0.5  | 1.9  | 1.2        | 13.1         | 2.1      | 7.7   | 9.1    | =\frac{1}{2} |
| 1      | 9.9  | 15.0 | 00<br>01 | 1                     | . 1      | 7.3    | 6.4  | 10.5 |            | 1            | 10.3     | 23.0  | 4.0    | 1~3          |
| ე<br>ა | 13.3 |      | 5.4      |                       | 3. 2     | 6. 5   | 4.0  | 13.4 | 3.1        | 1:           | 10.7     | 25.1  | 8.1    | 4~9          |
| 4.9    | 9.0  |      | 4.4      | 1                     | 5.1      | 3.9    | 2.7  | 9.4  | 3.7        | 1            | 9. 1     | 32.0  | 14.2   | 10~19        |
| 4.5    | 5.6  |      | 4.0      | 1                     | 6. 2     | 2.5    | 1    | 8.4  | 3.4        | 1            | 8.5      | 32. 1 | 21.9   | 20~29        |
| 6. 3   | 2.0  | , 1  | 4.9      | . 1                   | 6, 5     | 1. 5   | 1.6  | 7.0  | 3. 7       | 1.4          | 6.8      | 33. 7 | 24.5   | 30~49        |
| 6.3    | 2.0  |      | 4.9      | 1                     | 6.5      | 0.6    | 1. 2 | 4.2  | 4. 2       | 2.1          | 4.4      | 29. 5 | 33. 7  | 50~99        |
| 5.9    | 0.6  | A    | 4. 6     | 1                     | 5. 1     | 1      |      |      |            |              | 200      | 30.0  | 39. 7  | 100~<br>199  |
| 8.0    |      | •    | 5, 2     | 1                     | 3.0      | 1      | 1    | 1.4  | 3.0        |              | 1.8      | 29. 7 | 42.7   | 200~<br>299  |
| 7.0    | 1    | 1    | 1.8      |                       | 0.9      |        | 1    | . 1  | 1.5        | . 80<br>1 11 | 1.0      | 21.7  | 55. 8  | 300~<br>499  |
| 9.1    | 1    |      | 3. L     | ;<br>;<br>;<br>;<br>; | . 1      |        | . 1  | 1    | 1          | 8. 7         | ,<br>, l | 18. 3 | 57.6   | 500∼<br>999  |
| 7.3    |      |      | 0.0      | 2. 2. 4               | .        | ;<br>J |      |      | - 1<br>- 1 | 19.6         |          | 11.0  | 58.8   | 1,000人       |

をみると、短期で四〇・九%、長期で六四・七%であり、その合計で五一・一%となる。これからいかに 八万〇、四〇五社を網羅した会社の借入金を一〇〇として資本金一〇億円以上の三四四社の会社の借入金

第二節

わが国の規模別構成

(単位%)

1億円以上

12.24

| 10.32                    |
|--------------------------|
| 11. 15                   |
| 大企業における金融機関供入金が大きいかがわかる。 |

そこで中小企業は金融機関以外のところから資金を入手せざるをえなくなる。

|                         |                 |                         | 7                       | 7 1                        | . //[-                 | 1天力11                  | C071                  | - 717           | P()                    |                                   | (-4-17                 | L/0)                      |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                         |                 | 2007                    |                         | 200                        | <b>~</b> 500           | 500,<br>1,             | 000                   | 1,00            | 0~                     | 5,0                               | 00~<br>1億              | 円                         |
| 31                      | 年               | 15.                     | 36                      | 14.                        | <b>5</b> 2             | 14.                    | 28                    | 14              | . 19                   | 1                                 | 3. 35                  |                           |
| 32                      |                 | 15.                     | 79                      | 15.                        |                        | 14.                    |                       |                 | . 79                   | 1                                 | 2.59                   |                           |
|                         |                 |                         |                         |                            |                        |                        |                       |                 |                        |                                   |                        |                           |
| 33                      |                 | 17.                     | 38                      | 17.                        | 80                     | 16.                    | 49                    | 13              | . 84                   | 1                                 | 3. 62                  |                           |
| 次に第八表から大企業では都市銀行、その他銀   | 企業のそれに比して五割以上大き | えば三三年についてみると、二〇         | 大企業における金利負担は、中小         | 業統計」からそれぞれの金利負担            | 体的にいうと金利・期間・担保・        | る。それは危険性・流動性などに        | 第二に、中小企業の金融機関か        | ・○%を占めていることがわかる | る。また零細企業ともいうべき一一三人では、  | いほど金融機関以外の取引先・親                   | 別規模別百分率をみると、第八表        | それをみるため、いま「中小企業           |
| 中銀行、その他銀行からの借入れが多く、中小企業 | 上大きくなっている。      | 二〇〇万円未満の企業の金利負担は一億円以上の大 | 中小企業のそれを下廻っていることがわかる。たと | の金利負担状況をみると、第九表の如くである。これから | ・歩積預金などにおいてみられる。いま「法人企 | によるとともに、経費の面によるものである。具 | からの借入条件が大企業に比して不利な点であ | る。<br>          | ――三人では、貸金業者の借入が全借入額の一五 | 融機関以外の取引先・親戚・友人などから借入の比率が高く なって い | 表の如くである。これから規模が小さければ小さ | -小企業総合基本調査」の昭和三二年一二月末の借入先 |

第9表 規模別にみた金利負担

では 地 状況をみると、 方銀行、 相互銀行、信用金庫からの借入が多いことがわかるので、 第一○表の如くである。これから貸付においては都市銀行のものが最低で、 いま金融機関別にその平均貸出 割引

8.11 いて長期信用銀行のものが最低であることがわかる。

それに対し相

互銀

10.40 12.47 行、 信用金庫の平均貸出金利が大きく上廻っている。

推される。さらに金融機関は大企業に対しては競争的地位に立ち、 は金利を引下げ、 企業に対しては独占的地位を占める。 以上からして中小企業の金利負担は大企業のそれより大きいことが類 その分を中小企業への貸出金利に転嫁するものと考え そのため大企業へ の貸出に対して 中

金融機関別にみた平均貸出金利

貸出利率

7.98

8.54

9.41

8.03

10.75

12.47

(単位%)

割引利率

8.42

9.10

7.87

られる。

行

行

ることができる。 第三に、中小企業の金融機関からの借入には変動が激しいことをあげ それは中小企業が金融機関から借入をなしうるの

これから景気上昇の初期では中小企業の借入金が大企業のそれを上廻っている。 いまそれを日 本銀行の金融取引表における借入金状況からみると、 金融緩和の時期だけである。 金融が逼迫してくると、その返済が求めら 第一一表の如くであ しかし三二年に入

第二節 わが国の規模別構成 て景気がある程度まで上昇し、

金融が引締められてくると、

中小企業の借入金は減少し、

大企業の借入金

れることとなる。

第10表

都 市 銀 行

地

信 託

相 用

信

方 銀

互

長期信用銀行

金 庫

## 第11表 規模別にみた借入金状況 (単位億円)

| 中小企業                  | 大企業                                                                               |                                                        |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 428 1,156 1,665 2,066 | 347 1,075 1,909 1,877 2,651 2,107 2,601 2,326 1,350 1,349 1,801 1,927 1,166 1,342 | 1~3月 4~6 7~9 10~12 1~3 4~6 7~9 10~12 1~3 4~6 7~9 10~12 | 60   |
| 6 1,665               | 75 1, 909                                                                         | 6 7~9                                                  | 31 年 |
| 2,066                 | 1,877                                                                             | 10~12                                                  |      |
| 594                   | 2,651                                                                             | 1~3                                                    |      |
| 550                   | 2, 107                                                                            | 4~6                                                    | 32 年 |
| 708                   | 2,601                                                                             | 7~9                                                    | 件    |
| 1, 188                | 2,326                                                                             | 10~12                                                  |      |
| 56                    | 1,350                                                                             | 1~3                                                    |      |
| 517                   | 1,349                                                                             | 4~6                                                    | 33   |
| 517 1,432 2,097       | 1,801                                                                             | 7~9                                                    | 中    |
| 2,097                 | 1,927                                                                             | 10~12                                                  |      |
| 902                   | 1, 166                                                                            | 1~3 4~6                                                | 34   |
| 895                   | 1,342                                                                             | 4~6                                                    | 平    |

増大し、これまで極度に圧縮された部分まで埋め合わせるかの如く動いていることがうかがわれる。 が増大してきていることがわかる。また三三年の下半期に入り、金融も緩和すると、 中小企業の借入金が

外の金融機関の占める比率はそれより大分低くなっている。ただ一〇一二九人の企業では、 によるものが、三〇一四九人の企業では最大であるが、その他のところでは第二位となっている。それ以 である。 いて銀行によるものが最大であり、 内部調達 業金融公庫の 化および合理化投資を行なう設備投資資金についてもいいうるところである。 以 上からしていかに中小企業がその資本調達において不利な立場にあるかがわかる。 これからいずれにおいても内部調達なかでもその他によるものが多いことがうかがわれる。 の占める比率は規模の増大とともに高くなっている。 「中小企業設備動向調査」から規模別に設備投資資金の調達状況をみると、第一二表の如く その比率は規模の増大とともに高まっている。次に中小企業金融公庫 外部調達でみると三〇-いまそれをみるため中 ー四九人の企業を除 ことにそれ 不明が大きい は また 近代

第12表 規模別にみた設備資金の構成比率 (34年度実績)

|        |      |      |     |            |       |       | (単位)        | %)          |
|--------|------|------|-----|------------|-------|-------|-------------|-------------|
|        |      |      |     | 10~<br>29人 | 30~49 | 50~99 | 100~<br>199 | 200~<br>299 |
| H- 200 | 減 価  | 償    | 却   | 17         | 16    | 18    | 21          | 28          |
| 内調     | 12   | 0    | 他   | 19         | 26    | 22    | 23          | 17          |
| 部達     | 一小   |      | 計   | 36         | 42    | 40    | 44          | 45          |
|        | 増    |      | 資   | 3          | 4     | 5     | 5           | 4           |
|        | (銀   |      | 行   | 15         | 16    | 16    | 21          | 27          |
|        | 相互   | 銀    | 行   | 6          | 2     | 2     | 1           | 2           |
| 外      | 信用   | 金    | 庫   | 4          | 4     | 3     | 2           | 1           |
|        | 信用   | 組    | 合   | 1          |       | _     |             |             |
| 部      | 開発銀行 |      |     |            | 1     |       | 2           | 2           |
| His    | 中小企  | 業金融  | 公庫  | 7          | 18    | 16    | 13          | . 11        |
| 調      | 国民鱼  |      | 公庫  | 3          | 3     | 1     |             |             |
| p/HJ   | 住宅金  | 之融 2 | ふ 庫 |            |       |       |             | 1           |
| 達      | 商工組  | 合中央  | 金庫  | 2          | 2     | 4     | 4           | 3           |
| 连      | 2    | の    | 他   | 7          | 7     | 10    | 7           | 3           |
|        | 小    |      | 計   | 45         | 53    | 52    | 50          | 50          |
|        | 不    |      | 明   | 16         | 1     | 3     | 1           | 1           |
|        |      |      |     |            |       |       |             |             |

### 第13表 金融機関別にみた設備資金の貸出状況 (単位億円)

| (細(長期信用銀行                  | 大<br>6,717 | 企 業 34.6%    | 中。<br>391 | 小企業 7.0%     |
|----------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 全行都市銀行                     | 2, 941     | 15. 1        | 362       | 6. 4         |
| 国                          |            | 4. 2<br>0. 2 | 510<br>17 | 9. 1<br>0. 3 |
| 銀定小計                       | 10, 492    | 54. 1        | 1, 282    | 22. 8        |
| 行信託勘定                      | 13, 814    | 19. 6        | 137       | 2.4          |
| 青                          | 14, 307    | 73. 7        | 1,419     | 25. 2        |
| 開 発 銀 行                    | 5, 108     | 26.3         | 29        | 0.5          |
| 中相互銀行                      | :          | _            | 1, 586    | 28.2         |
| 企信用金庫                      | _          |              | 825       | 14.7         |
| 小 信 用 金 庫 商工組合中央金庫中小企業金融公庫 | · –        |              | 354       | 6.3          |
| 門中小企業金融公庫                  | _          |              | 1,087     | 19. 4        |
| 国民金融公庫                     | -          | _            | 320       | 5. 7         |
| 関                          | _          | _            | 4, 174    | 74.3         |
| 合 計                        | 19, 415    | 100.0        | 5, 622    | 100.0        |

ことに注意すべきである。

中小企業金融公庫が大きな比率を占めていることがわかる。 た大企業では長期信用銀行と開発銀行が大きな比率を占めている。それに対して中小企業では相互銀行と 三表の如くである。 次に金融機関別に三五年六月末における大企業・中小企業に対する設備資本の貸出残高をみると、 これからいかに中小企業に対する金融機関の設備資金貸出がすくないかがわかる。

しかし今後さらに企業における規模別格差を縮少するためにも、 中小企業に対して次のような対策がと

られる必要がある。

- には日銀がこれを買入れて中小企業金融へのシワ寄せを緩和すること。 中小専門金融機関に対する財政投融資の枠を増額するとともに債券の発行を認め、 金融の引締め期
- (\_) 日銀が中小専門金融機関と貸出取引を結び、 中小企業別枠制度を復活して金融引締め期にこれを活

用すること。

- 応した明確な恩典を与えること。 民間中小専門金融機関が大企業融資を行なわないよう監督の基準を明確にするとともに、これに相
- (174) 〇〇〇万円を一億円にするとともに、 二極集中型の産業構造を是正して行くため、また中堅企業の育成のため、 中小専門政府金融機関の貸出限度を引上げること。 中小企業を現行の資本金

(五) 中小専門政府金融機関への出資および融資の拡大をはかるとともに、その設備資金貸出の期限を一

○年位に拡げること。

業を支える組織と環境を造ってやることが必要である。 要となってくる。 もちろんそのような金融的措置だけによって中小企業問題は解決されるものではない。一方では中小企 そのために独占禁止政策と中小企業の組織化が必

## 第三節 わが国の地域別構成

都市に集中されるところとなった。そこで当然経済上、 しかし運輸機関が整備してくると、必ずしも原料の産出地域で製造を行なう必要がなくなってくる ろである。もちろん自然的条件に強く支配される産業では、地方においても発展をみせることができる。 と若干変革がみられたが、やはり中央集権制度が存続されている。 である。 てみることとする。その場合地域を、 明 治維新以降わが国では政治的に中央集権制度がとられてきた。 むしろ消費地の周辺で生産がなされる。かりにそうでなくても、 (1)北海道、(2)東北(青森·岩手·宮城·秋田·山形·福島)、 地域的格差が生ずるわけである。いまそれらにつ それは経済的においてもみられるとこ 第二次大戦後において地方分権制度へ 本社は行政上、資金上有利な大 (3) 北関東

わが国の地域別構成

東山 る。 (福岡 (茨城 (9) 山陰 (山梨・長野・岐阜)、 ・佐賀・長崎・大分・熊本)、 栃木・ (鳥取· 群馬)、 島根)、 (4) 南関東 (7)東海 (10) 山陽 (埼玉・千葉・東京・神奈川)、 (静岡 (岡山 (13) 南九州 ·広島 愛知 (宮崎・鹿児島) ・三重)、 一山山)、 (8) 近畿 (11)四国 (5) 北陸 0 (滋賀 (徳島 一三地域に分割して検討することとす (新潟 京都 香川 ·富山 ·愛媛 大阪 ・石川・福井)、 兵庫・ 高知)、 奈良・ (12)北九州 和 (6) 歌

| 全 |                   | 国 | 81, 999  | 100.0%       |  |  |  |  |
|---|-------------------|---|----------|--------------|--|--|--|--|
| 北 | 海                 | 道 | 81, 353  | 99. 2        |  |  |  |  |
| 東 |                   | 北 | 62, 340  | <b>76.</b> 0 |  |  |  |  |
| 北 | 関                 | 東 | 70,873   | 80.8         |  |  |  |  |
| 南 | 関                 | 東 | 121,820  | 148. 6       |  |  |  |  |
| 北 |                   | 陸 | 71, 214  | 86.8         |  |  |  |  |
| 東 |                   | Ш | 68, 504  | 84.6         |  |  |  |  |
| 東 |                   | 海 | 92, 146  | 112.4        |  |  |  |  |
| 近 |                   | 畿 | 104, 084 | 127.0        |  |  |  |  |
| Щ |                   | 陰 | 64, 409  | 78.5         |  |  |  |  |
| Ш |                   | 陽 | 77. 551  | 92. 9        |  |  |  |  |
| 四 |                   | 国 | 69. 367  | 84.6         |  |  |  |  |
| 北 | 九                 | 州 | 72, 543  | 88.5         |  |  |  |  |
| 南 | 九                 | 州 | 46, 996  | 57.3         |  |  |  |  |
| - | 註 北関東地区のうちには群馬県分を |   |          |              |  |  |  |  |

県民1人当りの平均分配所得

(単位円)

(昭和31年)

第1表

註 北関東地区のうちには群馬県分割 含めていない。

配所得をみると、 おいて、 業発展の相違によるものと思われる。 在することとなる。 %となっていることがわかる。 三%であるのに対し、 から全国を一〇〇とすれば、 になってきた。そこでいま県民一人当りの分 まず最近わが国でも各都道府県それぞれに 国においても地域別に大きな所得格差が存 地 域別の分配所得が計測されるよう 第一表の如くである。これ これは主として地 南関東では 南九州は五 このように 四八 すなわ 域 の産 四

いる。 险 7 0

第2表 地域別にみた産業別就業者構成比率 (単位%) 第三次 産業 第産 次業 23.8 35. 1 41.1

42.4

59.6

56.5

20.4

50.6

51.2

35.1

23.8

57.7

44.7

52.7

43.3

道

北

東

陸

山

海

畿

陰

陽

州

九

海

関

関 東 22.1

13.6

17.3

31.1

21.1

20.8

31.2

33.4

14.2

22.1

17.5

21.7

35.5

26.8

26. 2

48.5

28.3

28.0

33.7

42.8

28.1

33.2

29.8

35.0

| 陰・南九州が二○%以下の低い比率となっているのに対し、 | こ高い比率を示しているに反し、近畿・東海では一五―一六%と低い比率を示している。第二次産業で山 | の生産所得を産業別にみると、第三表の如くである。これから第一次産業で山陰・南九州が三六―四二% |                     | 第                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>南</b> 九                  | 比比                                              | <b>座</b>                                        |                     |                                         |
| 州                           | 率な                                              | 得な                                              |                     |                                         |
| 773                         | 金示                                              | 産産                                              | :                   | 全                                       |
| %                           | して                                              | <b>業</b> 別                                      | ;                   | 北                                       |
| 以                           | Vi.                                             | K                                               |                     | 北東北南北東東近山山四北南                           |
| 7                           | るに                                              | みる                                              |                     | 北                                       |
| 低                           | 反                                               | ٤                                               |                     | 南                                       |
| ₽₽<br>}`                    | L                                               | 笙                                               |                     | 北                                       |
| 率                           | 近                                               | 三                                               |                     | 東                                       |
| <u>ک</u>                    | 畿                                               | 表の                                              |                     | 東                                       |
| つ                           | 東                                               | 如                                               |                     | 近                                       |
| 7                           | 海                                               | <                                               |                     | ш                                       |
| いる                          | は                                               | あ                                               |                     | 四四                                      |
| 0                           |                                                 | る。                                              |                     | 北                                       |
| 公                           | 九                                               | 7                                               |                     | 南                                       |
| Ĩ.                          |                                                 | れ                                               |                     |                                         |
| 市                           | 六                                               | から                                              |                     | اد                                      |
| 海                           | 2                                               | 第                                               | 次                   | (                                       |
| ·                           | 低                                               |                                                 | に                   | -                                       |
| 畿                           | 比                                               | 産                                               |                     | k                                       |
| が                           | 率                                               | 業                                               | 年                   |                                         |
| 124                         | を示                                              | 111                                             | にお                  | 9                                       |
| %                           | L                                               | 陰                                               | け                   | 1                                       |
| 以上                          | てい                                              | •                                               | る郷                  | 1                                       |
| 0                           | る                                               | 九                                               | 道                   | 7                                       |
| 高                           | 笙                                               | 州が                                              | 府順                  |                                         |
| 比                           | 7                                               | =                                               | 別                   | 1                                       |
| 東海・近畿が四一%以上の高い比率となって        | 次                                               | 六                                               | 次に三一年における都道府県別にそれぞれ | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
| 75                          | <b>)</b>                                        | 匹                                               | 利                   |                                         |
| 2                           | で                                               | -                                               | ぞ                   |                                         |
| 7                           | Щ                                               | %                                               | 20                  |                                         |

州 65.6 10.4 24.0 九 る。 ち農業を主体とする地域は、工業を主体とす での幅がある。第二次産業では近畿の三一・ 六%を最高に、 業者構成比率をみると、第二表の る。それをみるため三〇年における産業別就 る地域より所得が低いとみなすことができ 三次では南関東の四八 %を最高に南九州の一〇・四%の最低、 これから第一次産業では南九州の六五 南関東の二〇・四%の最低ま 五%を最高に、 如くで 南九 第

州 の二四・〇%の最低となっている。

以上からしてわが国では工業地帯

| をあ    | 复 | <b>育3</b> 夏    | 長 地  | 域別にみた生 |        |        |
|-------|---|----------------|------|--------|--------|--------|
| げ     |   |                | 産    | 業別構成比率 | (      | (単位%)  |
| げることが |   |                |      | 第一次 産業 | 第二次 産業 | 第三次 産業 |
| が     | 全 |                | 国    | 19.0   | 33.0   | 48.4   |
| で     | 北 | 海              | 道    | 19.3   | 30.4   | 50.3   |
| できる。  | 東 |                | 北    | 34.5   | 22.5   | 43.0   |
| .0    | 北 | 関              | 東    | _      | _      |        |
| ま     | 南 | 関              | 東    | 36.2   | 20.7   | 43.1   |
| た低    | 北 |                | 陸    | 24.9   | 29.6   | 45.5   |
| V     | 東 |                | 山    | 23.6   | 26.8   | 49.6   |
| 地     | 東 |                | 海    | 16. 1  | 41.1   | 42.8   |
| 域上    | 近 |                | 畿    | 15.6   | 41.6   | 42.8   |
| として   | 山 |                | 陰    | 41.5   | 16.9   | 41.6   |
| 7     | 山 |                | 陽    | 18.4   | 37.8   | 43.8   |
| は東    | 四 |                | 国    | 28.0   | 25.0   | 47.0   |
| 北     | 北 | 九              | 州    | 19.3   | 33.8   | 46. 9  |
|       | 南 | 九              | 州    | 36.8   | 18.7   | 44.3   |
| 北     | = | <del>-1-</del> | 1 35 | 総には古知  | 大阪を今   | すず     |

1 近畿には京都、大阪を含ます 2 東山には長野を含まず

山陰には島根を含まず 3 山陽には岡山を含まず 4 われる。

当り工業投資額のなかからもうかが それは第四表の三一年における一人 明白な断層がみられるわけである。

すなわち全国平均

一 〇 〇 と

中心とする後進地

区との間

にかなり

を中心とする先進地区と農業地帯を

して、

最高は東海の一六六から最低

は鹿児島の三六にまで散らばってい

東海のほ 全国平均を上廻る地域としては かに、 南関東 近 畿 山陽

る。

次に若干角度を変えて金融 ・財政の面から地域別格差をみることとする。 関東 東山 山陰などとなっている。

五%、兵庫県で三・八%を占めており、 第 一に、 全国銀行貸出でみると、三〇年末では東京都で三六・〇%、大阪府で一八・一%、 東京、 大阪だけで全国の五四%、 つまり貸出総額の半分以上が 愛知県で六

工業投資額 (単位円) 5, 403 100.0 道 3,622 67.0 海 北 2,639 49.0 東 2,715 50.0 関 東 6, 387 118.0 関 5, 541 陸 100.0 3, 446 Щ 64.0 8,976 海 166.0 8, 243 153.0 畿 3, 326 陰 62.0 7, 755 144.0 陽 3, 944 73.0 州 3, 744 69.0 九 **36.** 0

地域別にみた1人当り

第4表

全

北

東

北

南

北

東

東

近

山

山

四 北 南 九 州 1,930 など多くの理由によるものである。 ○年末に東京都が三一・ 出のうちには日本銀行からの借入金が含まれること 資金を他の地域で貸出す場合が多いこと、 資にふり向けられ、 によって相違すること、 してきている。それは預金のある部分は有価証券投 次に全国銀行預金でみると、 その割合は地域によりまた銀 五%、 銀行は預金として吸収した 大阪府が 大分その集中は低下 しかし預金でも三 四 銀行の貸 一、六%

東京・大阪によって占められ

ているわけである。

る。 知県が六・六%、 兵庫県が四・一%となっており四地域で半分以上の五六%を占めていること が わ

か

さらに三三年

月の官公庁・金融機関などを除

V

た

般預金残高を一人当りとして地域別にみると、

2 第 五 次に所得水準と相当関係が深いと思われる一人当りの租税額を三一 第六表の如くである。 表 の如くに なる。 わが国の地域別構成 これ これから地域別に大きな差があることがわかる。 からやはり南関東では最高となっており、 年度について各都道府県 南九州で最低となってい とくに国税ではその差が甚だ 别 K 4

る

第三節

5 表

(単位円) 95. 447

71.839

49,874

55, 531

161, 664

77, 967

69, 940

109, 851

140, 106 52, 928

79,998

67,095

58, 777

35, 023

児島での二、三七八円と大きく離れている。 しく東京での三〇、三一六円であるのに対し、

国 鹿

地域別にみた1人当り一般

全 北 道 海 東 北 関 南

北 東 関 東 陸 東 山 東 海 近 畿 陰 陽

北

Ш

四

北

南 九

の四、

二二五円が最も高く、

ついで神奈川

九

国 州 州 倍

のなかでも所得税では最高と最低との開差が 酒税では一八倍、 法人税では二七倍となって

いる。

府県税では一人当り大阪の四、二三〇円、

兵庫 京都 福岡 の順となっている。 すくない

高と最低との開きは約七倍で、富裕県と貧乏県の差が相当大きいことがわかる。 ほ うでは鹿児島の六二九円、岩手の八六二円につづいて岩手・秋田・山形・茨城などである。 この場合最

大阪 市 山梨などの後進地域となっている。 町村税では最高 ·神奈川 兵 庫 ・最低の差は三・三倍で、その差は比較的に小さいが、 愛 知 京都などである。 すくない県としてはやはり鹿児島 多い 地域としては 高 知 · 茨 城 同じく東京 青森

五. 次に租税総額のなかに占める へと増大を示している。そこに国税の徴収分が各都道府県に還元されることとなる。たとえば三一年 国税の割合は、 戦前 (九一一一年度) の五二・六%から三二年度の六九・

|   |     | 第6表     | 地域別にみ  | た1人      | 当り移        | 兑負担額 (i | 单位円)   |
|---|-----|---------|--------|----------|------------|---------|--------|
|   | 全 国 | 14, 538 | 100.0% | =        |            |         |        |
| 7 | 上海道 | 11, 254 | 77.4   | 溢        |            | 10, 367 | 71.3   |
| 青 | 森   | 5, 915  | 40.7   | 京        | 都          | 8, 782  | 60.4   |
| 岩 | 手手  | 5, 962  | 41.0   | 大        | 阪          | 17, 171 | 118.1  |
| 宫 | 城   | 8,857   | 60.9   | 兵        | 庫          | 33, 170 | 228. 2 |
| 秋 | 田   | 8,010   | 55.1   | 奈        | 良          | 24, 554 | 168. 9 |
| Ш | 形   | 6, 977  | 48. 0  | 和        |            | 7, 952  | 54.7   |
| 福 | 島   | 6, 618  | 45.5   | 鳥        | 取取         | 8, 724  | 60.0   |
| 茨 | 披   | 5, 488  | 37.7   | 島        | 根根         | 6, 080  | 41.8   |
| 楠 | 木   | 7, 721  | 53. 1  | 岡        | TIK<br>LLI | 6, 044  | 41.6   |
| 群 | 馬   | 6, 766  | 46.5   | 広        | 島          | 8, 805  | 60.6   |
| 垮 | 玉   | 8,830   | 60.7   | 山        | 一日         | 12, 955 | 89. 1  |
| 千 | 葉   | 7, 381  | 50.8   | 徳        | 島          | 13,086  | 90.0   |
| 東 | 京   | 39, 309 | 270.4  | 香        | 周 川        | 5, 724  | 39. 4  |
| 神 | 奈川  | 25, 623 | 176. 2 | 爱        | 媛          | 7, 313  | 50.3   |
| 新 | 鴻   | 8, 936  | 61.5   | 高        |            | 6, 459  | 44.4   |
| 富 | 山   | 10, 343 | 71.1   | 福        | 知岡         | 5, 799  | 39. 9  |
| 石 | Л   | 9, 173  | 63. 1  | 佐        | 賀          | 14, 142 | 97.3   |
| 福 | 井   | 8, 965  | 61. 7  | 長        | - 1        | 6, 957  | 47.9   |
| H | 梨   | 5, 615  | 38. 6  | 大        |            | 6, 179  | 42.5   |
| 長 | 野   | 7, 885  | 54.2   | <b>熊</b> | 分十         | 6, 517  | 44.8   |
| 吱 | 阜   | 8, 553  | 58. 7  | 点        | 本          | 6, 734  | 46.3   |
| 静 | 岡   | 15, 419 | 92.3   |          | 崎          | 5, 844  | 40.2   |
| 爱 | 知   | 19, 149 | 131. 7 | 鹿児       | 局          | 4, 433  | 30.5   |
|   |     |         |        |          |            |         |        |

金の合計の比率を求める

額中に占める地方交付税

道府県・市町村の歳入総

度に都道府県・市町村財政に繰入れられたものとしては、地方交付税・地方譲与税・国庫支出金あわせて四、八三七億円に達している。地方公共団体には赤字のものも相当体には赤字のものも相当をこの国庫からの配布金をこの国庫からの配布金に依存しているものも多

٤ 宮崎県では二八八・九%、徳島県では二八八・六%、高知県では二八七・七%が還元されている。 は二、五三四億円の国税の七・七%の一九五億円、大阪府では一、一五七億円の国税のうち一二・四 庫 る K 四三億円が還元されているにすぎない。これに反し赤字県や貧乏県では国税として徴収された分を大巾 ・七%となっている。またそれを都道府県別にみると、非常に大きな差がみられる。すなわち東京都で 配布金と国税とを比較すると、全国での国税総額のうち地方財政に還元される分は四、八三七億円で五 鹿児島では五七・〇%、 また逆に東京では一七・二%、 |廻って還元されている。たとえば鹿児島県では五○億円の国税に対して二八九・三%の一四五億円 青森では五五・五%となっており、徳島・鳥取・高知・大分がそれにつづい 大阪では一八・七%、神奈川では二〇・二%と低い。 さらにこれ %

とができる。 0 地域的格差を検討することとする。 このように所得を通じてもまた金融・財政を通じても地域間における経済的アンバランスをうかがうこ それは消費動向のなかからも当然みることができよう。そこで主として家計の立場から消費

るので、むしろここでは「都市勤労者家計調査」および「農家経済調査」を中心としてみることとしよう。 年間の家計の消費支出金額を県民所得統計によって地域別にとらえることができるようになった。 そこにいちじるしい格差がみられる。しかしそれでは非常に異質的な社会との比較となってい 年には東京都の 一人当り消費支出金額八万三、〇〇〇円に対して鹿児島県では四万円とな

| 第 7 表               |    |         |        |  |  |  |  |
|---------------------|----|---------|--------|--|--|--|--|
| 「家計調査」による都市別消費支出    |    |         |        |  |  |  |  |
|                     |    |         | (単位円)  |  |  |  |  |
| 全都市平均 26,853 100.0% |    |         |        |  |  |  |  |
| 札                   | 幌  | 32, 052 | 119 ·4 |  |  |  |  |
| 帯                   | 広  | 29,011  | 108.0  |  |  |  |  |
| 青                   | 森  | 22, 261 | 82.9   |  |  |  |  |
| 仙                   | 台  | 26, 175 | 97.5   |  |  |  |  |
| 高                   | 崎  | 22, 181 | 82.6   |  |  |  |  |
| Ŧ                   | 葉  | 24,725  | 92. 1  |  |  |  |  |
| 東                   | 京  | 32, 345 | 120.5  |  |  |  |  |
| 横                   | 浜  | 29, 485 | 109.8  |  |  |  |  |
| 富                   | 山  | 24,668  | 91. 9  |  |  |  |  |
| 甲                   | 府  | 23, 217 | 86.5   |  |  |  |  |
| 松                   | 本  | 24, 525 | 91.3   |  |  |  |  |
| 岐                   | 阜  | 24, 202 | 90.1   |  |  |  |  |
| 名:                  | 古屋 | 28,065  | 104.5  |  |  |  |  |
| 松                   | 坂  | 22,082  | 82. 2  |  |  |  |  |
| 大                   | 津  | 26, 396 | 98.3   |  |  |  |  |
| 京                   | 都  | 30,318  | 112.9  |  |  |  |  |
| 大                   | 阪  | 28, 101 | 104.7  |  |  |  |  |
| 神                   | 戸  | 28,868  | 107.5  |  |  |  |  |
| 奈                   | 良  | 26,749  | 98.6   |  |  |  |  |
| 鳥                   | 取  | 21,286  | 79.3   |  |  |  |  |
| 広                   | 島  | 27, 124 | 101.0  |  |  |  |  |
| 防                   | 府  | 21,688  | 80.8   |  |  |  |  |
| 徳                   | 島  | 22, 423 | 83.5   |  |  |  |  |
| 今                   | 治  | 20,678  | 77.0   |  |  |  |  |
| 福                   | 岡  | 26,896  | 100.2  |  |  |  |  |
| 長                   | 崎  | 25,633  | 95.5   |  |  |  |  |
| 都                   | 城  | 16.907  | 63.0   |  |  |  |  |

21,931

81.7

費や光熱費を他の地域より多く必要とする礼幌市や帯広市などが例外であり、

また人口一〇万以上の中都市ではほとんど全都市平均と変らず、ただ寒冷地で被服

全都市平均を上廻っている

大都市の約四割低いのをはじめとして大体二割ほど全都市

る。

それに対し人口一〇万以下の小都市では、

平均を下廻っている。

ことがわかる。

れから東京都が全都市平均より約二割高いのを筆頭で、六大都市はいずれも五―一〇%ほど高くなってい

いま家計調査により三二年における都市別の消費支出・金利費支出をみると、

第七表の如くである。こ

二三五

鹿児島

がわかる。 「家計調査」による都市別の 如 くになる。 も家計消費支出に占める飲食費の比率、 ちろんその場合都 (単位%) エンゲル係数 47.2 45.9 大 津 それに対し都城・今治などの小都市においては高くなっている 45.7 京 43.2 都 47.3 大 44.0 阪 これから東京都のエンゲル係数は四三・三%と全都市平均四五 44.2 49.2 神 戸 46.3 44.3 奈 良 市間 46. 9 取 48.3 鳥 広 島 45.0 46.6 に小売物 48.8 防 府 43.3 45.2 49.6 徳 島 治 53.9 48.6 今 価 の差があるので、 49.2 46.6 福 岡 47.8 42.7 長 崎 45.0 都 城 51.7 すなわちエンゲル係数を三二年について計測すると、第八表 45.9 鹿児島 46.4 ある。 れにつづいている。 ける農区別農家現金所得をみると、 る。 は経営と家計が未分離であり、消費者としての反 生産者としての役割をもっているところに問題 それを考慮する必要があろう。 次に農家についてみることとする。 これから東北が最高となり、 かしいま「農家経済調査」から三一 それに対し南海が七七・四%で ・九%を下廻っていること それを回 南海 第九表の しか ・近畿がそ 年度に 避するた 如くで

あ

札 幌 帯 広 青 森 台 仙 崎 高 千 葉 京 東 横 富 山 甲 府 松 本 名 古 屋 松 坂 る。 て非常に異なるものといえよう。 農家の場合にはその所得水準も消費水準も年によ

とくに豊凶によ

最低であり、

それに山陰がつづいていることがわか

第8表

全 都市 不足の実数では東京都の約四四万戸が断然大きく、それに大阪府の二〇万戸がつづいている。

に、三○年の「住宅事情調査」から住宅難不足数をとらえると、第一○表の如くである。

最後に生活環境のなかから地域間の経済的格差をみることとしよう。まずそれを居住水準からみるため

第9表 「農家経済調査」による農区 別にみた農家現金所得

增大、

農業の高度化

および機械化、さらに消費生活の都市化などからして農家の消費性向にも大きな変革

る変動は激しいものがある。さらに農外所得の

がなされてきているものと思われる。

|   |   | 別にみに | 二        | JT (导 |        |
|---|---|------|----------|-------|--------|
|   |   |      |          | (単位   | 立円)    |
| 全 |   | 国    | 254, 268 |       | 100.0% |
| 北 | 海 | 道    | 249,690  |       | 98. 2  |
| 東 |   | 北    | 271, 166 |       | 106,6  |
| 北 |   | 陸    | 264, 299 |       | 103,9  |
| 山 |   | 陰    | 217, 435 |       | 85.5   |
| 北 | 関 | 東    | 261,556  |       | 102.9  |
| 南 | 関 | 東    | 258,018  |       | 101.5  |
| 東 |   | 海    | 266,700  |       | 104.9  |
| 近 |   | 巡    | 291, 420 |       | 104.6  |
| 瀬 | 戸 | 内    | 247, 456 |       | 97.3   |
| 北 | 九 | 州    | 233,015  |       | 91. 6  |
| 南 |   | 海    | 196, 920 |       | 77.4   |

第10表 「住宅事情調査」による地域別の 住宅難不足数

| I UNE I NOM |    |           |            |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
|             |    | 住宅難世帯数    | 居住世帯に対する割合 |  |  |  |  |  |  |
| 全           | 国  | 2,663,300 | 14.8%      |  |  |  |  |  |  |
| 北           | 海道 | 137,300   | 15. 2      |  |  |  |  |  |  |
| 東           | 北  | 201,800   | 12.4       |  |  |  |  |  |  |
| 北           | 関東 | 112,200   | 11.7       |  |  |  |  |  |  |
| 南           | 関東 | 682, 100  | 20.8       |  |  |  |  |  |  |
| 北           | 陸  | 94,900    | 9.5        |  |  |  |  |  |  |
| 東           | 山  | 76,500    | 8.7        |  |  |  |  |  |  |
| 東           | 海  | 154,700   | 10.0       |  |  |  |  |  |  |
| 近           | 畿  | 459,900   | 16.5       |  |  |  |  |  |  |
| 山           | 陰  | 31,800    | 10.3       |  |  |  |  |  |  |
| 山           | 陽  | 158, 100  | 13.5       |  |  |  |  |  |  |
| 四           | 国  | 128,000   | 14. 4      |  |  |  |  |  |  |
| 北           | 九州 | 322,800   | 17.3       |  |  |  |  |  |  |
| 南           | 九州 | 93, 200   | 13.8       |  |  |  |  |  |  |
|             |    |           |            |  |  |  |  |  |  |

一三七

これによると住宅

これを居住

その 世 神奈川 帯の割合でみると、 小さな地域として三重の六・九%、 他の事情や人 010 九%、 口 0 移動 東京は 長崎 状況によって大きく影響されるものであることを無視しては の二〇・六%、 四 七 %と大体四分 滋賀の七・三%、 大阪 0 一九 0 0 鳥取の七・八%となっている。しかしこれは 世 % 帯 が住宅 高 知 難を訴えていることがわ 0 九・二%がつづいている。 ならない か る。 それ

次に 居住 水準をみるに当って、 日常生活に欠くことのできない電気 • ガ ス • 上 水道に ついてみることと

第11表 地域別にみた電気消費量 (単位 100万 × キロワット時) 電力 電灯 43,350 8,341 全 北海 1,581 353 道 632 北 3,629 東 東 1,236 352 北関 7,683 2,144 東 南 関 北 452 陸 5,146 東 1,394 371 山 779 東 海 5,470 7,781 1,610 近 畿 255 98 陰 Ш 2,394 434 陽 国 1,842 283 北九州 4,517 675 373 159 南九州 1) は 域 口 南 别 四 電 メ を消費 表の 灯 関東が全国 1 丰 用消 A 口 ワ 費 7

丰

口

ワ

時

大阪

は

五.

七

٠

八

丰

H

ワッ

時

今日電気の消費量 如くである。 年における電気消費量をみると、 とみなすことができるの 量でみると三 0 いることが 時であるが、 分 これ 0 は文化生活 から電灯用消費量 わ 東京は 年 か 近 ・に全 畿 る。 が全 国平均 住 0 一七二・ 国 民 い つ 人当 五. ま 0 地

鹿児· 島は四七キロワット時、 宮崎は五三・八キロワット時と全国平均の二分の一となっている。

他方電力用の消費量でも近畿 南関東が最高で、 山陰・南九州で最低となっていることがわかる。

次に家庭用ガスの世帯当り消費量をみると、 第一二表の如くである。 これから東京 ·神奈川 長崎 では

消費量が多く、

岩手・青森

・島根は全国平

均

の二分の

第 12 表

全 国 青 森 岩 手 東 京 神奈 ]]] 愛 知 京 都 大 阪 兵 庫 島 根 福 岡 長 崎

> 口に対する割合でみると、 さらに水道の敷設状況をみるため給水人口の居住人 の消費量となっていることがわかる。 三二年に全国で三二・二%

五二・二%が高く、北関東の一〇・一%が最低となっ となっている。そのうち近畿の五四 ている。家事用水道量を給水人口一人一日当りでみる 0% 南関東の

中部 であるが、 は五〇リットルとすくない。 全国平均では七五・二リットルであるが、 近畿は六七・〇リットル、 第二、第三次産業用では人口 関東五四 東北が九八・七リットル、 ・三リッ 1 ルと多く、 一人一日当りが全国平均三二・五リットル 九州 関東八三・六リッ ・東北・中部 ・北海道は一二ー トルと多く、

水道も上水道とともに文化生活のバロ 第三節 わが国の地域別構成 メー ター といわれるほどなので、 これを建設省による下水道設 二三九

六リッ

トルとすくない消費量になっている。

排水面積でみると北九州は八四・四%と高率を示しているが、 れに対し山陰は一三・〇%、山陽が一三・〇%と平均の三四・一%をかなり下廻っていることがわかる。 排水人口の普及率は北九州が八五・二%と最も計画に近く、東北の四八・四%がそれにつづいている。そ の計画によって計画排水人口に対する現排水人口、 計画排水面積に対する現排水面 山陰では一五・二%と非常な立ち遅れとな 積の比率をみると、

最後に生活水準をサービス面からみることとしよう。

みても、 り四七・六回に対し、徳島 九四・五回が最高であり、 六となっている。 と、大阪は二九・〇、愛知二七・三、東京二五・三となっており、 三二年三月末で東京の五・五に対し鹿児島の一・〇、茨城の一・一、宮崎 運輸通信関係でみるため三三年三月末現在における一自動車当り人口数 三二年度の自動車利用回数を乗合バス 滋賀の二一・四回が最低となっている。 ・島根・茨城では二・六回となっている。また電話機の一○○人当り加入数で (国鉄を除く)でみると、 タクシー利用回数でも東京年間 秋田は一〇七・一、鹿児島は一〇一・ 神奈川の一人当り年間 ・熊本の一・三となっ (車輛密度)を求める 一人当

次に大衆娯楽の利用度についても同じく都市集中がみられる。 東京の二二・一回、大阪の二一・二回、福岡の二〇・五回などに対し島根の五・二回、茨城の五・六 それを一人当り年平均入場回数で求める

び理容所・美容所・旅館・公衆浴場・クリーニング店の施設数からも同じ傾向がうかがわれる。 回と約四分の一である。それは映画館の分布についてもいいうることである。その他競馬の売上高 およ

の六〇%以上であるのに対し、 三月に卒業した中学校男子の進学率をみると、東京の七四・五%を筆頭に大阪 ついてもいいうることである。また高等学校男子の進学率でみると六大都市を含む府県が高く、 さらに教養文化水準の指標として、まず中学校・高等学校の進学率をあげることができる。 宮崎の三九・六%、 茨城の三九・八%、 福島の四 ·京都 一%と低い。 ・福岡 ·神奈川 いま三二年 それは女子

· 東山

・南九州などが低くなっている。

られる。 に対して秋田 テレビ普及率でみると、大阪の二八・三%、 ・ 一%に対し、 次に三一年一一―三二年五月の調査による新聞世帯定期購読率でみると、 ・島根の○・二%、宮崎の○・六%、 鹿児島の六四 . % 長崎の六九 東京の二六・八%、神奈川の二一・三%、 青森・鳥取の〇・七%となっており、大きな相違がみ ・九%となっている。また三四年三月末現在における 東京の九五 京都の二一・一% · --% 大阪 の九

成にとり残されていることによるものである。もちろんそれによる都市集中化傾向は都市人口の膨 いて生産性の高い第二次産業の組織度が高まる一方、 以 上からして今日 わが国にお いて地域経済の格差が存在することは否定できない。 後進地域ではいぜんとして第一次産業中心の産業構 それは先進地 膨脹をも

わが国の地域別構成

第四章

たらし、 人口とそれを収容する施設能力のアンバランスを生ぜしめ、いわゆる都市問題の発生をみせてい

る。

引上げだけを目標とするものではなく、後進地域の生産性を引上げ、それによってその地域における住民 るべきである。 の所得を高め、 そこで今後の経済政策としては単なる一般的な国民経済の成長やそれによる国民の平均的な所得水準の その点からも国土総合開発計画の今後における推進に、多大の期待がかけられるわけであ 地域的な所得の不均衡や生活のアンバランスをできるだけ小さくするような政策がとられ

### 第三部 今後における日本経済問題



# 第五章 三つの残された問題

#### 第一節 貿易自由化と日本経済

会に欧米では貿易をできるだけ自由にして貿易の拡大をはかることによって、経済の成長をより容易なら た。しかし近年欧米諸国の経済が急速に成長してほぼ完全雇用が達成されるようになったので、 貨資金割当制度)が広く実施され、輸入する物資の種類は制限されていたし、輸入する額も制限されてい しめんとしている。 戦時戦後において世界的に貿易は厳しく制限されていた。わが国の戦後貿易においても、FA制度 これを機

用する品目の範囲を縮少して、 まず輸入割当制限を緩和して、 った。そこで昭和三四年から三五年にかけて貿易を自由化するための措置が徐々に進められてきてい しかしここでそのように貿易が自由化されると、日本経済に対していかなる影響を与えるかについ このような欧米諸国での貿易の自由化につれて、日本もまた貿易を自由化することが要請されるにいた AA 制度 自由に輸入できる範囲を拡大するところとなった。 (自動承認制度)を適用する品目の範囲を拡大してきた。 すなわちFA制度を適

二四五

第

貿易自由化と日本経済

ている。

まず貿易の自由化によってえられるものと思われる利益として、 次のものがあげられ

6 内 能となるものである。 0 国 )買入れることができることとなる。しかしその場合他国においても貿易を自由化しなければ、 『が貿易を自由化すると、その国はこれまで自国で生産していた商品でも他国のほうが安ければ、 の非効率的な産業を縮小して、その解放された生産資源を他のより効率的な産業にふり向けることが可 均衡もえられないし、 国際分業の拡大によって生産資源のより効率的な利用ができるということである。たしかに 国際分業の利益を亨受することができないわけである。そこではじめて各国が国 国際収支 他国

術の改善のためには巨額の経費が必要となる。それがどの企業でも可能であるとはいえない。ことに後進 どをもたらすところとなる。 すくなくする嫌いをもっている。しかし貿易の自由化が国際競争を激化させるとしても、 しかにわが国の場合を考えても保護貿易は一面において安易な経営をもたらし、 る企業家の意欲を高めるとともに、それを可能にするだけの基盤が存在することが必要になる。 って技術の進歩が促進されるとの保証はない。むしろカルテルの形成・広報宣伝の強化 貿易の自由化がもたらす利益としてしばしば国際競争による技術の進歩があげられている。 そこで競争の激化をして技術の改善が促されるためには新技術の導入に対す 技術進歩に対する関心を ・賃金の引下げな 直ちにそれによ

国の場合その制約が強いわけである。

他 内から国外まで拡大されることによって、大規模生産によるコストの引下げが可能となる。このためには が共同市場の結成にふみきった理由の一つといえよう。 国もみな貿易の自由化をはかることが必要になってくる。 第三に、貿易の自由化によって大規模生産の利益を受けうることが指摘されている。たしかに市場が これこそフランス・西ドイツなどの西欧

るかも知れない。 弱い国はいくら貿易を自由化しても、 が必要になる。 のような貿易の自由化からの利益をうけうるためには第一に、その国の国際競争力が強いということ 技術の導入も大規模生産によるコストの引下げも行なうことはできないであろう。 もし国際競争力が弱い国ではいくら貿易を自由化にしても、生産資源のより効率的な利用 国際競争力が強くなるとの保証はない。 むしろ逆に地位の後退をみ 国際競争力の

部門から放出された労働力は特化によって拡大された産業部門に吸収されるからである。 をはかるためには国際特化をはからなければならなくなる。 必要である。 由が存在するわけである。すなわち貿易の自由化によって国際特化が進められると、 貿易の自由化が有利であるためには、その国において完全雇用の状態が実現されていることが 西欧主要国にあっては第二次大戦後おおむね完全雇用の状態に達したので、さらに経済成長 そこに貿易自由化が積極的に主張される大き しかし潜在失業 縮小される産業

第

一節

者をかかえている国では、 いやるであろう。 は能率化をはからなければならない。このような合理化あるいは能率化は、かえって労働者の整理 しろ自由 「化の後に存続する産業部門あるいは企業があっても、 自由化によって放出された多数の労働力を円滑に吸収することはできない。 国際競争にうち勝つためには合理化あるい

こで従来次のような三つのものがあげられてきている。 このような条件の備わらない国にとっては、 貿易の自由化はかえって不利益をもたらすこととなる。そ

にすでに過剰労働力が存在していたり、その産業部門に対する国際的な需要が頭うちとなっている場合に 収されることができるかどうかに、貿易自由化の成否がかかっているわけである。すなわち国際特化によ て国際競争に負けた産業部門に失業が生ずるわけである。この失業者がはたしてうまく他の産業部門に吸 って有利になった産業部門に、それを吸収するだけの能力があるかどうかにかかっている。 当然その放出された労働力の吸収は考えられないこととなる。 貿易の自由化が雇用に対して不利な効果をもつということである。それは貿易の自由化によっ もしその産業

に重要産業であっても国際競争力が弱ければ、永久に貿易の自由化のもとにおいてはおこりえないことと うにして将来発展できる産業までも、 不利益の第二は、 自由化によって幼稚産業の発展の芽がつみとられてしまうということである。このよ 発展させることができないこととなる。そのように考えると、

なるわけである。そこに経済特化に対する限界が存在するわけである。

はそれによって将来国際収支の悪化が見込まれないか、あるいは悪化してもそれに対応できるだけの 産や雇用に悪影響を与えないばかりでなく、 すばかりでなく、その効果がみられるまでに相当の日時がかかるものである。 策は国内生産の縮小と失業の発生をもたらす危険がある。また為替相場の引下げは交易条件の悪化をきた があげられる。 よび外貨が保有されていることが必要である。 もちろん国際収支の赤字を解消する方法としてデフレ政策と為替相場の引下げとが考えられる。デフレ政 貿易の自由化の 輸入制限の目的は一つは国内産業の保護であり、 ため輸入制限政策を廃棄すれば、 即効的であるといえよう。そこで輸入制度を廃棄するために 国際収支の悪化をもたらす可能性があること もう一つは国際収支の赤字克服である。 その点輸入の制限は国

指摘するところである。 では不利であるといえよう。それは大体先進国と後進国の区分にあたるものと思われる。 自由化は国際競争力が強く完全雇用の状態にある国では有利であり、 は工業国であり、 以 上からして貿易の自由化による利害は、 がもはや不可能であるとしている。 後進国は農業国である。そこに大きな問題が存在する。この点についてはヌルクセ 九世 紀においては農業国も貿易によって経済発展が可能であったが、二〇世紀 その原因としてヌルクセは次の七項目をあげている。 国によってそれぞれ異なるものといえよう。 国際競争力が弱く潜在失業をもつ国 また一般に先進 すなわち貿易の

第

一節

力性、 (6)工業諸国における農業保護主義、 アメリカ合衆国における生産 国における繊維産業の設立、 (4)一次生産物生産国の工業化政策、(5)一次生産物に対する低い所得弾 力の拡大、 (7)工業諸国における技術変化などである。 ②工業諸国における軽工業から重工業への構造変化、 (3)綿

いるならば、 ように受取るべきかが問題になってくる。 化を積極 であり、 これらの事情によって先進国は一般に貿易自由化に対して積極的であり、 そしてすでに高度化している西欧先進諸国は、 貿易の自由化によって日本経済は大きな打撃をうけることとなる。 的に進め、 すくなくとも消極的である。 積極的に貿易自由化を促進すべき理由が見出される。 かつ有利な効果を收めている。 そこで日本のようないわゆる中進国は、 もし日本が先進国でありすでに十分に国際競争力が強化されて 一九五八年末の通貨交換性回復につづいて貿易の 反対にもし日本が後進国であり国際競争力 現に日本より早期に近代工業化を開 これらに対して後進国は否定 貿易の自由化をどういう が弱 けれ

をうけ崩壊せざるをえなくなるので、自由化に対して猛烈な反対が生ずるであろう。そしてこのように日 ところに問題がある。 早期に完全な自由化が望まれるであろう。それに対し後者の産業部門では自由化によって大きな打撃 かし日本経済のうちにはすでに高度な成長を遂げて高い生産性と強大な国際競争力をもつ多くの産 それに反して発達が遅れていて生産性も低く国際競争力の弱い多くの産業部門とが併存している 前者の産業部門では自由貿易によって利益を十分に亨受することも可能であ るた

本には国際競争が弱い産業が存在している。そしてそれには次の二つのタイプのものが考えられ

弱いものである。 たとえば石炭・非鉄金属・農業などの如きものはこれに属するものである。それに対し第二のタイプのも 展の将来性をもつ若い後進的産業部門においては、 しばらくの間自由化を延期するならば、 のは本来将来の日本にとって有望な産業でありながら、単に遅れて登場したため現段階では国際競争力が 0) タイプの産業は、 たとえば乗用車・石油化学・合成繊維などがこれに属する。そのような産業部門では、 資源的条件や社会的条件が他の先進国より劣っていることによるものである。 その間に競争力が育成されるであろう。とくにこのような成長発 自由化のタイミングが大きな問題となってくるわけで

とも工業化に背向きするものであり、 な産業構造をとることが、 となってくる。すくなくとも現在の日本では多くの労働力を吸収するために種々の産業部門を含む多様的 なわち西欧の多数の国々と異なり日本は、 日本は労働集約的な産業に特化するため、その心配はないとされるかも知れない。 で自由化によって少数の特定産業に特化した場合、そのような多数の労働力を完全に吸収しうるかが疑問 またわが国のように過剰労働力を擁する国においては、 社会的合理性からして必要と思われる。もちろんこれに対して自由化によって 技術の進歩と背離する歩みといえよう。そこで日本が比較的劣弱な 狭まい領土のなかに九、三〇〇万人の人口を擁している。そこ 自由化に対して慎重であることが望まれる。す しかしこれはすくなく

第

貿易自由化と日本経済

なお多くの雇用機会を確保するという意味で自由化を急速に貫徹することができないであろう。 種類の産業をかかえていることは国際貿易の原理からみて経済的合理性に反するものとい

はその増加率ばかりでなく絶対数においてさえも減少するものと推計されている。たしかにそれによって 万人といわれている。 な人口増加率からして、 わが国でも労働力の過剰から労働力の不足へと変る可能性はあるといえよう。 は残されている。 増加率の低下が予測される。 もちろん長期的な観点に立つならば、労働力の面からしても日本には貿易の自由化が推進される可能 それからしても貿易の自由化に対して慎重でなければならないこととなるわけである。 それは最近の人口の推移からして一〇年後にはわが国の生産年齢人口および労働力人口 したがって今後におけるわが国の経済政策はそれに対処したものでなければならな 今日から一九七〇年頃までは生産年齢人口の増加は、 また厚生省人口問題研究所の調査によれば、一九九〇年以降わが国 年一〇〇万人ないし一五〇 しかし終戦直後にみた急激 一の人口

び西欧からの圧力によって踏み切らざるをえなかったとするものである。 というのは日本の実情からすればまだ自由化に踏み切ることができないのにもかかわらず、 これからして最近におけるわが国の自由化計画に対して、「外圧説」と「内因説」がでてくる。 アメリカおよ 外圧説

層の経済成長を遂げるために企業により広い行動の自由と、 これに対して内因説をとる人には日本ではすでに貿易の諸制限が経済成長の制約となってきたので、 より強い刺戟を与えることが必要であるとす

るものである。

Š, 本の国内に自由化に賛意を表わすものがあるとすれば、次の二つの論拠のいずれかによるものとい あるいは誤りであるか判定することができない。ただ欧米諸国が日本に自由化をせまったり、 本はすでに先進国の仲間入りをしているとの認識に立つものである。もちろんどちらの考え方が正しいか 大体において外圧説をとる人には日本をまだ後進国の段階にあるとの前提に立ち、内因説をとる人は日 あるいは 日

ないとするものである。 それから他の工業諸国と歩調をあわせて自由化すべきであるとの主張が生ずるのも当然といえよう。 大体昭和二九年以降物価も安定であり、 したがわなければ世界の仲間はずれになり、いつまでも差別待遇をうけ、 い成長率をとってきているし、また最近について考えても、三二年度に国際収支の危機に見舞われ 一つは、 つは、最近における日本経済の発展からするものである。戦後たしかに日本経済は西ドイツ以上の高 いわゆる世界大勢論ともいうべきものである。すなわち自由化は世界の大勢であり、その流れに 生産も急激に増加し、 外貨準備もかなり豊かになってきている。 輸出の増大をはかることができ

今日日本はたしかに先進諸国から差別待遇をうけている。ガットに関してみても、イギリス・フランス ネルックスなどはガット三五条を採用して日本を差別待遇している。ガット三五条というのは新規加

第五章

はしていないが、それでも対欧貿易はいうまでもなく対米に比較しても、日本からの輸入が多い品目に 入国に対し既加入国はガットが規定する関税および貿易上の最恵国待遇を与えなくてもよいし、 てソ連および東欧諸国なみという一番ひどい差別待遇をしている。 てはきびしい制限を残している。 税率の適用をしなくてもよいとの規定である。三五条適用の国のなかでもとくにイギリスは日本に対し 西ドイツは三五条を日本に対して援用

とづくものである。そうだとすれば自由化だけによって、その差別待遇はとり除くことはできないものと に対する報復という面もあろうが、それ以上に日本は低賃金国であり、ダンピング国であるとの判断にも うとしているようであるが、それは甘い考え方である。諸外国の日本に対する差別待遇は日本の輸入制限 世界大勢論からすれば、日本が自由化を進めていけば、このような差別待遇は次第に廃止されるであろ

いえよう。

○○○万ドルの赤字となる。第二に、農業部門・食品加工部門・鉱業部門の一部がIMFの自由化義務か 化が行なわれた場合、 析を用いて、 しよう。これによると年率七・二%の経済成長がつづくことを前提とし、昭和三八年初めまでに貿易自由 このように考えてくると貿易の自由化する日本の打撃は大きいものと思われる。そこでいま産業連関 貿易の自由化が日本経済に及ぼす総合的な影響をとらえた通産省の調査についてみることと 次のようになるとしている。すなわち第一に、国際収支は三八年までに六○億二、

る。 ら免除されても、国際収支は四三億二、〇〇〇万ドルの赤字となる。第三に、国民総支出は二〇%縮 第四に、 雇用は鉱工業だけでも一三七万人減少するし、もし国際収支を均衡させようとすれば、

最終需要を三四・五年の規模に押える必要がある。

を実施すべきである。 合を想定していることに問題はあるが、それだけ各種の準備と十分な対策を慎重に検討したうえで、これ 可能性を含んでいるといえよう。もっともこの調査ではなんらの対策を講じないで、完全に自由化 これからも貿易の自由化は高い経済成長を阻害し、 国際収支を逆調ならしめ、 雇用関係を悪化せしめる

争の調整であり、 産業の育成強化である。しかしそのいずれをとってみても、なかなか難かしい問題であり、 三五年度の「経済白書」では、そこに産業構造の前進的再編成を提案している。それは第一に、 第二に、 資源産業の合理化であり、第三に、農業体質の改善であり、第四に、 直ちにその成 高度加工

果を望むことができない。

低コストの生産体系をつくりだすための企業の努力と専門化規格の単純統一化・コンビナート化のための 業の協力、 政府の強力な指導と研究開発体制の確立に対する援助が必要であるとしている。 (3)コンビナート化の促進、 の高度加 工産業の育成強化のためには、(1量産体制の確立、 (4)研究開発能力の培養などがあげられている。さらにそこに高能率 ②専門化・規格化の推進に重要産

第

一節

貿易自由化と日本経済

場の地方分散化をはかるべきである。 と緊急就労対策事業に必要である。第三に、 転職者の就職を困難にするような現在の雇用制度や賃金制度を改善すべきである。第二に、 長産業へ、生産性の低い労働力を生産性の高い産業に移動せしめるために次のことを考えている。第 もちろん経済白書でも産業構造の変化からする労働力の問題として、衰退産業から離職する労働者を成 労働力の需給バランスと大都市集中化の弊を避けるため、 職業の再訓 I

な自由化にのり出すべきである。 を激化して行く可能性が強いといえよう。そこでそれを克服して行けるだけの体制を整えてから、 をもつものとは思われない。またこのような考え方で自由化を進めて行けば、 かしそれらは従来からもいわれてきたうたい文句であり、 自由化の荒波をおしきるだけの現実的な力 ますますわが国の二重構造

#### 第二節 金融正常化と日本経済

正常化してきているという意味なのか、そうでなくて金融を正常化すべきという意味なのかはっきりしな 度その内容に立入ってみると、 わが国では金融正常化という言葉が、一般になんらの疑問ももたれずに使われてきている。 いかに不明確なものであるかがわかる。 第 一に、 金融正常化とは金融

る か 形のものに変えるべきかが問題となる。 正 いものがある。第二に、金融正常化という以上は金融の不正常ということがあるべきであるが、 あるいは経済正常化をはかるために金融を正常化しようとするのかが問題となる。 ・不正常を何によって規定するかが問題となる。 金融正常化と経済正常化との関係、すなわち経済正常化によって金融正常化が可能となるの 第四に、 金融正常化をいかなる指標でとらえるべきかが問題とな 第三に、 金融を正常化すべきだとすれば、

て けるべきであると考えるものと、それによってできるだけ貨幣当局者の干渉を排除して金利の変動を媒介 器とするのが正常化であると考えられている。その場合でもそれを欧米先進国の金融市場のあり方に近づ 歪んだ金利体系を是正したりすることを正常化だと考えている。 とする資金需給の自動的調整にまかせるべきとの考えもある。 そこである人は、 窓口規制という金融調整の方法をやめて、公定歩合政策・公開市場操作・支払準備率政策を主要な武 この解消をめざしている。 企業のオーバー・ボ またあるひとは先進諸国にくらべて金利水準が高かったのを引下げたり、 ロウイングと銀行のオーバ またある場合には日銀の高率適用制度と 1.1 ンの現象を変態的であるとし

化との関連で金融正常化も問題にされるようになってきた。その理由として三五年度の「経済白書」 いずれにせよ従来金融正常化は金融が緩和するたびにいわれてきた。それが最近では貿易・為替の自由 は次

の二つのものをあげてい

る

直接制限という手段に頼ることができる。しかし自由化が進み、そのような制限手段がなくなると、 と国際収支との間にアンバランスが生ずる可能性があるときには、 わち貿易・為替の制限がなされている場合には経済成長と国際収支との間に不均衡が生じても、最後には ってくる。 第一は、 貿易 この場合金融政策が効果をあげれるようにするために、 為替の自由化が進むにつれて、金融政策の重要性が一段と増すとするものである。 金融正常化をはかるべきだということ 金融政策によって防ぐことが必要とな 成長

存度が、 争力が減殺されるという点で問題にされるわけである。 第二は、金利水準の高さからするものである。 金利水準を低下し企業における資本構成を改善するような金融正常化が望まれるわけである。 欧米の企業にくらべて大きいことも問題になってくる。そこで企業の金利負担を軽減するために それは他国にくらべて金利が高ければ、 しかしそれとともにわが国の企業における借入依 それだけ国

をもたらすものとして種々の要因をあげることができるわけである。 かしここではまず金融緩慢化と金融正常化との関係を検討することとしよう。この場合金融 の緩慢化

の散超がみられたわけである。またそれが財政の対日銀債務の増大をもたらしたわけである。 増大と豊作とによって、二九年度に一、九〇三億円、三〇年度に二、七六六億円という尨大な財政資金 昭 和二九年末から三〇年度にわたる金融の緩慢化は、 財政の散超にもとづくものである。すなわち輸出

下期にはその余裕金は運用の方途を失ったため、それがコール資金のだぶつき、 たこのようにして生じた金融機関の余裕金が、日銀借入金の返済に充当されたわけである。 会計の散超が日銀券の増発をもたらすとともに、市中金融機関への預金増加をもたらしたわけである。 の増発は縮小され、 期に外為証券や食糧証券が日銀引受けでなく、 日銀預け金の増加などを通じて金利の急激な縮少をもたらしたわけである。 その結果金融の緩慢化をもたらさなかったであろう。しかし外為特別会計や食管特別 市中金融機関によって消化されていたら、それだけ日銀券 金融機関の短期証券の購 また三〇年度

を可能としたわけである。他方ではそれが三次にわたる日銀公定歩合の引下げを可能としたのである。 ける積極財政の実施と世界の好況からする輸出の増大にもとづくものである。 民間収支では、三一年度・三二年度の散超とは逆に二、五一○億の散超に転じている。 散超が金融機関の資金繰りをいちじるしく好転させ、その結果一、七五九億円に及ぶ日銀借入金の返済 同じことは昭和三三年度についても、ある程度いいうることである。すなわち三三年度の財政資金の対 このような巨額な財政資金 それは同年 度

をもたらした大きな要因としてあげるべきであるが、ここでは一応それを除いて考えることとする。そこ のであることがわかる。もちろんその場合、それを上廻る民間資金の需要がなかつたことも金融の緩慢化 のように二九一三〇年度および三三年度における金融緩慢化は、 の緩慢化が、 財政面によって強く左右されることとなる。そこに金融と財政とのからみ合いを見出 主に財政資金の巨額な散超によるも

金融正常化と日本経済

すとともに、戦後わが国における財政の意義を検討することとしよう。

みられる。 収入がなくなったことをあげることができる。しかしそれ以上に戦時中増発された国債が、 収支において大きな役割をはたしてきたのである。 **憤の累積が金融情勢に大きな影響を与えているわけである。ただわが国ではそれに代って復金債** 政投融資の端緒となったわけである。また戦後において外為特別会計・食管特別会計が財政資金の対民間 日銀券増発の主たる要因をなしている。それを歳出側からみると、そこに戦後わが国の財政支出の特徴が レーションによってその価値を低下したことである。それに対し米英においては、 まず歳入について考えると、 外為証券などの日銀引受けがみられた。そしてそれらが二二・二三・二七・二九・三〇・三三年度の すなわち復金債の日銀引受けにより、民間産業資金を供給した復興金融金庫が戦後における財 一般会計の歳入において二二年度以降進駐軍の指令により、公債 市中金融機関の保有国 戦後のインフ 食糧証

をえない。 金融の緩慢化がもたらされるとそれをもって直ちに金融の正常化と解することには問題があるといわざる 政資金の散超といってもそれぞれ異なる性格と作用をもつものである。そこで財政資金の散超からして、 このような質的および量的な財政の変化が、金融緩慢化に大きな影響を与えたわけである。 また同じ財

もちろんそれとの関連で金融の緩慢化を契機として、金融の正常化をはかるべきであるとの考え方もで

の場合にも金融の逼迫は金融 これでは金融緩慢化と金融正常化を同義異語とみないところに大きな相違がみられる。 の正常化を阻害することとなる。 しかしこ

財政資金の揚超によって金融が逼迫化する場合には、金融の正常化がはかられないこととな

30

の安定的な成長を促進する制度的措置という定義について検討してみよう。 次に抽象的ではあるが、 金融の正常化を金融が経済の過熱を招かず、 さらに経済を萎縮せしめずに経

二の方式と似 る。 いとするものである。 は経済の拡大とともに下落することとなる。その第二は、経済拡大のためには流通量の増大もやむをえな 流通量を経済の拡大に応じて増大せしめないで固定化させようとするものである。 必要であるとされている。 合の変動による日銀貸出の調節、 この場合には通貨の流通を適正量に調節するための規制措置であるとされている。そのためには公定歩 的である点において相違がみられる。 通ったものであるが、 通貨量を経済の拡大に対応して増加しようとするものである。 これは経済の停滞を克服し、経済の成長を積極的にはかるためにとられるものであ また適正 準備預金制度の発動、およびマーケット・オペレーションの活用が当然 第二の場合はあくまでも積極的なものであるが、 な通貨流通量を維持するのに従来三つの考え方があった。 戦後のわが国では大体第三の方式がとられてきたが、 その通貨を増加する点では第 この場合には当然物価 第三の方式はむしろ その第 戦後から ーは

第二節

金融正常化と日本経済

二三年頃までは第二の方式もとられていたといえよう。

である。そこで金融正常化という観点からは、どのルートが望ましいかが問題となる。 その二のルートとともに財政のパイプを通ずるものであり、その三のルートは金融のパイプを通ずるもの る。その一は、金および外貨を裏づけとして発行する場合である。その二は、国庫に対する貸付からして 発行する場合である。その三は、市中金融機関への日銀貸出からして発行する場合である。そこでその一、 次にわが国における日銀券の発行方式について考えることとしよう。一般にその場合三つの 4 が あ

供給するとすれば、たえず国際収支の黒字がつづかぬかぎり経済成長にともなって現金通貨の必要量をみ は国際収支の黒字によってもたらされる。したがって必要な現金通貨の増加を金・外貨の買入れによって 入れるという形式になる。 いうことである。金は別として外貨の買入れに限定すると、 いとして、このル たすことができないことになる。それにもかかわらず第二・第三のルートはインフレー 考え方を復活するという点に問題が残される。 第一のルートは、今日の財政・金融制度では日本銀行が外国為替資金特別会計に対して資金供給すると ートからする通貨発行を主張するものがいる。 日本銀行が外為証券を買う金額は大体において外為会計の散超に等しく、それ 日本銀行が外為会計の発行する外為証券を買 しかしそれは一九世紀における金本位制 ショ ンを招きやす

第二のルートは、 国債・政府短期証券その他これに準ずる有価証券を中央銀行が買入れることによって

現金通貨の供給をはかるものである。たしかにこれは今日の英米先進諸国の金融市場の現金通貨供給に近 整に利用できるような状況にある。それに対してわが国にはそのような状況にないので、このルートを利 るものもいる。 づくものであり、オープン・マーケット・オペーレーションも準備預金制度の操作も可能となり、 口 1 ン現象も解消するであろう。 しかしこの場合英米などではすでにそのような証券が豊富に存在しており、それを金融調 その意味で今日わが国においても、 このルートをとることを主張す オーバ

用しようとする点に問題がある。

ができないし、公債を消化したとしても、 貨の供給増加が必要な場合にその市中で消化された公債を日本銀行が買上げればよいとされるであろう。 に対して市中の入札公募によって公債を発行すれば、そこにはインフレの危険が生じないし、 えたとしても、 しかし市場の入札公募による発行ということがそう簡単にできうるものとは思われない。またかりにでき て赤字公債の発行を容易にし、インフレーションを招く危険性があるとの反対がでてくる。 に公債の発行が考えられてきている。またこれには金と外貨の保有に見合って通貨を増減する場合と異 すなわち現金通貨の供給のために公債を発行することに問題がある。 内閣の高度成長から公共投資の増加と社会保障の充実と減税という三つの目標を、 わが国のように投資資金の需要が旺盛な国では、市中銀行による公債消化を期待すること たえず日本銀行にもちこんで投資資金に転化される可能性が多 たしかに最近わが国にお 同時に達成するた もし現金通 さらにこれ いても、

第二節

金融正常化と日本経済

第五章

いものと思われる

すれ それで市中銀行のオーバー・ローンを肩代りすることによっても、また最近一部でいわれているオペレー もちろん今後このルートが最善であるとは思われない。しかしオーバー・ローンの解消をもって直ちに金 ションの対象を拡大してゆくことによっても市中銀行の日銀借入金は減少し、 融の正常化とするならば、 ションをもたらす危険性を含んでいるということからして、今日かなりの反対が加えられている。 1 は そのような事情からしてこれまで相当第三のルートがとられてきたわけである。しかしこの第三の ば、 かし戦後の高度成長に見合う通貨供給のためには、第三のルートをとらざるをえなかったであろう。 オーバー・ローンをもたらし、銀行の経営内容を不健全なものにさせるであろうし、またインフレー 簡単に解消することができる。たとえばかって提唱されたように開銀債を日銀引受けで発行し、 これほど単純な誤りはないであろう。 形式上オーバー・ローンを解消しようと オーバー・ローン現象は減

退するであろう。

融正常化と同義異語とみられないと同じように、 を上廻ったりしていることは、すくなくとも健全経営とはいえないであろう。 合市中金融機関の健全経営とは何かということが問題となる。たしかに日銀から借入れたり、 それは市中金融機関の健全経営を金融正常化の指標とする場合にも同じことがいえる。もちろんこの場 金融機関の健全経営を金融正常化の同義異語とみなすこ しかし金融緩慢化を丁度金 貸出 「が預金

るか、 るわけである。 るをえなくなる。 いうるであろう。 とはできない。たしかに市中金融機関が不健全経営をなす限り、金融の正常化はありえないかも知れない 市中金融機関が健全経営であっても直ちに金融が正常であるとはならない。もし現金通貨が豊富であ 企業の資本市場からの資金入手が容易であるか、 一般的に資本蓄積の豊かな先進国である。 財政面から通貨の増加をはかるか、金融面から通貨の増加をはかるかいずれかの途をとらざ また資本蓄積がかりに不足している国でも、 また企業自体による蓄積が豊富であるか、 財政面から通貨の増加をはかる場合には、 それに反し資本蓄積の不足な国で経済発展をはかろう いずれかであれば市中金融機関は健全経営を行な 経済発展がなされない場合には市中金融機関 市中金融機関は健全経営をはかることができ 企業の資本市場からの資金入手が容易である

か 、かわらず、それに応ずるだけの通貨の増発が財政のパイプを通じてなされなかったところに 問 そこで市中金融機関は不健全経営をなさざるをえなかったわけである。 後のわが国では資本蓄積が不足で資本市場が未発達のなかで、いちじるしい経済成長がなされたにも 題 があ

は健全経営をはかりうることとなる。

さらにその国の置かれている経済の実態をみることが必要である。そこでわが国の金融正常化のモデルと このように考えてくると、 その意味からも安定的成長を確保するような最適通貨量の供給が重要となってくるかも知れないが、 金融正常化の問題も国民経済との関連で考察され なければならないこととな

金融正常化と日本経済

もありうるわけである。 きである。経済の実態に応じた金融のあり方こそ重要である。そこにはじめて真の意味の金融の正常化 なかにあるわ 直ちに先進諸国の金融状態を考えることはあやまりといわざるをえない。 が国において、 金融をいかにすれば高率な安定的成長がはかられるかということを考える 先進国と異なる経済環境

めに役立ちうる金融こそ金融の正常化というべきであるとの考えの二つが成り立ちうる。 0) 諸手段を容認しようとするものではない。むしろここで金融正常化と経済正常化の関係をみるべきであ もちろんこれによって戦後からとられた市中金融機関の不健全経営や政府および日銀のとってきた金融 すなわちそれには経済の正常化なしには金融の正常化はありえないという考えと、経済の正常化のた

が至上命令であり、そのためには一時的に金融が不正常であってもやむをえないということになる。 まず前者の考え方からすれば、経済の正常化と金融の正常化とは密接不可分な関係にあるものといえよ そこでは金融があくまでも経済からみると、従属的な関係に立つわけである。そこでは経済の正常化

融の正常化となるわけである。そのような制度的・政策的措置が望まれるわけである。もっというとその 長をはかることにありとすれば、そのような金融のあり方あるいは通貨の発行方式にもって行くことが金 るわけである。 次に金融が経済の正常化に役立っとすれば、 そこでは金融が経済を動かしうると考えられるわけである。いま経済の正常化を安定的成 そのように金融をもって行くことこそが金融の正常化とな

ような制度的・政策的措置を講ずることこそ、金融の正常化となるわけである。

たしかに戦後のわが国ではそのような制度的・政策的措置はとられなかったかも知れない。 そのためには

次のことを考慮する必要がある。

では自動的に物価の安定・国際収支の均衡がはかられるが、管理通貨のもとではそれを保証するなんらの 一に、金本位制から管理通貨制へと移行したことをあげなければならない。すなわち金本位制のもと

機構も存在しないからである。

が上昇して国際相場が悪化してくれば、為替相場を下げることによってそれを一応克服することができる 第二に、戦後とられてきた固定為替レート制をあげなければならない。自由為替レート制であれば物価 固定為替レート制のもとではそれがなかなか困難である。

\$ 貿易・為替管理のもとではなかなか輸出を伸ばすことは難しいといわなければならない。 貿易・為替の統制をあげることができる。 かりに為替レートを引下げることができるとし 7

第四に、 財政規模の拡大をあげることができる。なかでも財政資金の動向が大きく市中金融の繁閑に影 財政投融資という形態をとって真接民間事業と結びついていることを考慮すべきであ

第五に、 わが国の金融政策の効果について考えるべきである。金利政策では公定歩合を引上げると、 金融正常化と日本経済

る

いからである。 界をもつ。預金準備率操作では今日の市中銀行における経営の実態からして、ほとんど操作する余地 は制約されている。公開市場操作では公債の発行量が限定されていたり、公債の低利性からしてやはり 業の金利負担を重くし、下げるとオーバー・ローンを激化することからしておのずからその変動について がな

置に欠けるものがあるといえよう。しかしそれも資本蓄積が進み、 て行くものと思われる。 このように考えてくると、今日のわが国では金融面から安定的成長を保証するような制度的 経済の底が深くなると、 自然に備わっ ・政策・措

## 第三節 所得倍増計画と日本経済

ある。すなわち「速やかに経済一○ヵ年計画をたてること、その目標は今後一○年間に国民経済の規模を 二倍に拡大する。すくなくとも五ヵ年間に四割拡大を達成する」としている。 によって進展し、 所得倍増計画は昭和三四年はじめの池田通産大臣の月給二倍論に発し、ついで岸総理の徳島市での演説 三四年五月三一日における次のような総理の指示によって検討されることになったので

この結果経済企画庁では作業中の「二〇年後の経済展望」を一時中止することになり、 〇年後の経済

党経済調査会と経済企画庁との第三次打合わせ会が開かれ、 審議会での国民所得倍増計画の最終案が決定し、池田首相に答申が行なわれた。 の経済規模と経済構造の変化に関する見取図が提出されるところとなった。また同年一一月一日には経済 ○年間に実質価値で倍増することを計画の目標としている。そこでの特徴として、 すなわち所得倍増計画を進めることになったのである。そのために三五年八月二六日には自民 その席上において企画庁が試算した これによると今後およそ 次の六つのものがあ 一〇年後

長期展望部会の作業結果が、この倍増計画作成のための基礎的データーとして利用されていることにみら ら一〇年に延ばされたことからもうかがわれるところである。また三四年春以来経済審議会に設 に、 この計画が長期的・構造的視点に立っているものといえよう。これは計画期間が従来の五年か けられた

げられ

ている。

れる。

導という立場をとり、計画の性格を明らかにしたことである。すなわち長期計画は企業自体がたて、 計画は必要な情報の提供と自由競争の土俵を整える役割をもっものである。 政府公共部門については従来よりも計画的色彩を強め、民間部門については主として予測と誘 また計画実現の手段として、

財 政 ・金融政策のもつ役割が強調されている。

第 三の特徴として、 所得倍増計画と日本経済 従来の計画にくらべて政策意識が強められたことがあげられる。 従来の計画はどち 二六九

しかしこの計画ではそれが反省され、政策重視の立場がとられている。 計画目標をただ並べたてたものであり、その数字と政策との関係はほとんど考察されなか

別格差などがとりあげられている。 計)とアバレージ(平均)の計画であった。こんどの場合は規模別賃金格差、最低生活水準あるいは 第四に、この計画ではじめて格差が正面からとりあげられたことである。従来の計画ではトータル(合

社会保障などが大きくとりあげられていることからもうかがわれる。 国民一人一人のもつ潜在的能力を最大限に引出すことがあげられている。それは教育・訓練・科学技術 第五は、 計画における人間の要素の重視である。 すなわち今後の経済成長を支える基本的要件として、

幅をもった弾力的な扱い方をしているわけである。 成長率が認められているが、後半では主として労働力の制約からして成長率が幾分低下する可能性がある としている。このように各種の計量的指標は政策問題を明らかにする手がかりで、成長についてもかなり 成長力に対して弾力的なとり扱いがなされていることである。 すなわち計画前半ではやや高

と国際経済協力の促進、4人的能力の開発、6二重構造の緩和へと移行している。このために政策的な努 資源の確保から、 また計画の ねらいからすると、「新長期経済計画」での①食糧の増産、 「所得倍増計画」では⑴社会的間接資本の充実、 (2)産業構造高度化への前進 (2)国際収支の均衡、 (3) 工 (3) 貿易 ネルギ

力と国民あるいは民間企業の支持を強調するとともに、財政・金融政策の適正な運用が望まれている。

の向上と産業基盤の強化に中心を置くべきである。 る必要があるとしている。 て資金を重点部門に確保する一方、金融機関経営の合理化によって資金コストや金利水準の引下げをはか め証券市場の育成をはかるべきであるとしている。さらに長期金融と短期金融との業務分野の整備によ のためには企業の自己資本をできるだけ充実する一方、社債・株式などによる安定した資金を確保するた ついては、できるだけ重点産業部門が資金を確保できるようなルートが望まれる。また産業構造の高度化 今後の財政として行政消費についてはできるだけ支出を押え、 歳入についてはできるだけ国民の税負担を公平かつ軽減すべきであるとしている。民間金融に また移転的支出については社会保障関係の経費の 行政投資に重点を置き、 それも国 増加

るわけである。またこれによると目標年次における国民一人当りの所得は米ドルにして五七 九 ド ル であ などの水準に近づくわけである。ではその場合におけるわが国の産業構造はどうなるについてみてみると この計画では昭和四五年度の国民総生産を二六兆円、すなわち三五年度の推定実績一三兆円(三三年価 一九五七年におけるフランス(七四二ドル)、西ドイツ(七四二ドル)、フィンランド(六四六ドル) の倍にすることを目標にしている。そこでこの間の成長率を単純に複利で換算すると、七・二%にな

第1表 産業別からみた構造比率 (単位%)

|                                 |                                                                | 穿                               | 1表                              | )                               | 産業別からみた構造比率 (単位%)               |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                    |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                 |                                                                |                                 |                                 |                                 | 所<br>基準年次                       |                                 | 得<br>目標年次                       |                                 | 就 業<br>基準年次                     |                                 |                                 | 者数 目標年次                            |                                |
|                                 | 第一次產業(農林水産)                                                    |                                 |                                 |                                 | 18.8                            |                                 | 10.1                            |                                 | 39. 6                           |                                 | 23.7                            |                                    |                                |
|                                 | 第二次産業(鉱・工・建設)                                                  |                                 |                                 | ;                               | 33. 3                           |                                 | 38. 6                           |                                 | 24. 2                           |                                 | 32. 2                           |                                    |                                |
|                                 | 第三次産業(商業・サービス)                                                 |                                 |                                 | 37.8                            |                                 |                                 | 39. 8                           |                                 | 30.7                            |                                 | 37. 1                           |                                    |                                |
|                                 | 運輸·通信<br>(公益事業)                                                |                                 |                                 |                                 | 10. 1                           |                                 | 11.5                            |                                 | 5.5                             |                                 | 7. 0                            |                                    |                                |
| 次産業ではいずれより高いものとなっている。就業構造でみると第一 | 低くなる。第二次産業ではフィンランドの水準にかなり接近し、第三業のウェイトは西ドイツよりもなおわずか高いが、フィンランドより | の所得別構成比率を西ドイツ・フィンランドと比較すると、第一次産 | いまそれぞれの産業別の構造変化をみると、第一表の如くである。こ | その構成比は低下するが、その所得それ自体は増大するとしている。 | も減少するが、機械化や経営の多角化からする生産性の増大によって | 算されている。それに対し第一次産業については就業者が五○○万人 | 引上げられ、その生産性の増加率も、就業者の増加率もかなり高く計 | および運輸・通信・公益事業部門の成長も第二次産業の成長に応じて | を中心とした重化学の急速な発展が考えられている。また第三次生産 | 率五・五%とが期待されている。なかでも雇用吸収力の高い機械工業 | 人、すなわち年増加率三・五%の増加と、一人当り労働生産性の増加 | を中心として行なわれる。すなわちこの部門では就業者数 五 六 〇 万 | わが国経済の産業構造の高度化は、第二次生産の年平均九%の成長 |

第二次産業では 次産業では アメリ なお西ドイツ 力にはまだ相当の差があるが、西ドイツのそれとはかなり近似したものとなる。 の水準には達しないものとする。このようになるとわが国の経済はその規模

のみならず、

その産業構造においても先進国のそれに接近することとなる。

企業 0 は道路 総支出における構成比率 次に需要構造についてみると、総投資は基準年次よりさらにその比重を高めている。 の設備投資はむしろその比重を低めている。 (単位%) 基準年次 目標年次 港湾 67 70 58 60 10 9 用 地 30 32 29 20 用水・文教・生活環境整備のための行政投資と所得増加による住宅投資であり、 4 3 1 だけ切り 期間における資本係数の急上昇が基準年次の設備投資率を高くしたも しないものと判断されている。また消費については政府消費はできる のであり、 詰めることとし、 目標年 企業の設備投資については基準年次たる三一一三三年の 次にいたる期間では資本係数はそれほど急速に上昇 その比重は減少することとなるが、 その中心をなすも 個人消費

経常海外余剰 0 イツよりも イツやフィンランドのものと比較すると、総資本形 ため行政投資が多いことによるものである。 カン なり高 V ことがわ かる。 それ は 日本では社会資本充実 しかし経常海外余剰も 成に ついては 西

総

総

消

投

総資

府 消 費

個

政

在

費

消

資

本形 成

成比率をみると、第二表の如くである。

これを一九五七年にお

かける

西 構

いまその総支出の

費

庫

支出

については現状と大差ないものとしている。

府消費

・第三次 少し、

ちじるしく低率となっていることがうかがわ 投資と考えると、 従業上の地位別からみた就業構成比率 第3表 (単位%) 計 業主 雇用者 39.6 13.8 24.0 1.9 第一次基準 10.8 11.3 1.6 23.7 その差は 1.6 20.0 第二次基準 24.2 2.7 **32**. 2 2.0 1.0 29.2 標 7.2 36. 2 4.3 24.5 第三次基準 かなり縮まる。 2.8 35.6 44. 1 5.6 標 合計 基準 29.9 46.4 100.0 23.7 15.1 66.4 標 100.0 18.4 働生産: 従業者 産業に 業別 n ツ 業の構成比率は高くなっていることがわかる。 と比較すると、 反対に雇用者のそれが増大している。 労 それを各産 0 次に 消費についてみると個人消費支出は大差ないが、 働 ものに近づいてきているといえよう。 れ 就業 生産性の上昇率であ 成 性 の構成比率の低下が目立 お ける業主 長率と就業人口 の上昇率でみると、 Ŀ 業別 0) 雇用者の構成比率がなお低 地 お 位 の成長率、 别 よび家族従業者の構成比率は大きく減 からみると、 0 増 ることが 第 就業人 加 率の差は、各産業に っている。 表 第三 わ 口 0) 第一 かる。 如くである。 0 表 増 これをアメ 加 次産業については家族 0 如 それによると一 率 く第二次 しかし大分西ド 業主および家: お よび

IJ カ

0

従

目

目

目

率 n

就業者増加率では大きな相

違

がみられる。

第

次産業では

労 働

生

產

性

上昇率は各産業ともほ

とんど変りがない

が

これ おける

人当り労 から各産

問題となる。

すなわち基準年次の二兆九、

まず金融を貯蓄

・投資の動きからみると、

第五表の如くである。

収支について検討を加えることとする。

産業別にみた成長率, 就業者増加率, 第4表

|    | <b>生產性上升率</b> |      |           |    |      | (単位%)      |                       |  |
|----|---------------|------|-----------|----|------|------------|-----------------------|--|
|    |               |      |           |    | 成長率  | 就業者<br>増加率 | 一人当り<br>生産性の<br>上 昇 率 |  |
| 第  | -             | 次    | 産         | 業  | 2.8  | -2.8       | 5.6                   |  |
| 第  |               | 次    | 産         | 業  | 9.0  | 3.5        | 5.5                   |  |
| 第  | Ξ             | 次    | 産         | 業  | 8. 2 | 3.2        | 5.5                   |  |
| 運輸 | 俞,通           | 信, 3 | <b>公益</b> | 事業 | 8.8  | 3.2        | 5.6                   |  |
|    |               | 計    |           |    | 7.8  | 1.2        | 6.6                   |  |

第5表 貯蓄・投資における構成比率

い従業者の減少

|              | (単似%) |             |  |
|--------------|-------|-------------|--|
|              | 基準年次  | 計画年次        |  |
| 総 貯 蓄        |       |             |  |
| 資本減耗引当       | 30.0  | 32.3        |  |
| 法 人 留 保      | 13.8  | 15.0        |  |
| 個 人 貯 蓄      | 36. 2 | 33. 1       |  |
| 政府経常余剰       | 20.1  | 22.4        |  |
| (控除)国際収支差    | -1.6  | 2.8         |  |
| 総計上の不突合      | -1.8  |             |  |
| 総資本形成        |       |             |  |
| 政府投資         | 27.3  | 34.0        |  |
| 政府企業         | 8.6   | 9. 1        |  |
| 行 政 投 資      | 18.7  | 24.9        |  |
| 民 間 投 資      | 58. 9 | 55.7        |  |
| 民間企業         | 51.9  | 43.7        |  |
| 個人住宅         | 7.0   | 12.0        |  |
| 在庫投資         | 13.8  | 10.3        |  |
|              |       |             |  |
| として、財政として、財政 | のもとで生 | な産業その は従業者の |  |
| で もの 成 あ     | から性   | 増化第二        |  |

女を支えるもの さらにその成 財政

金融および国際

この場合まずその総額における増加

が

四七〇億円から八兆二、八三二億円と二・三倍の増加となってい

大

生産 た。 る。 きなものとなっている。 財政収支における構成比率 (単位%) 貯蓄に の三二%とかなり高率 目標年次 基準年次 かか 72.0 81.7 租税および専売益金 0 Ŧi. 12.2 9.2 収 入 てみると、 運用部資金・民間資 金借入 6.7 9.1 度には法 9.1 剰余 金 となっ 人留保 従来 47.4 43.1 消 費 27.0 投 箵 39. 個 7 0 人貯蓄 25.6 17.5 的 支 ウ い 10.0 12.1 振替支出 る。 工 1 0 投資に 構 支に 億円 費 詰 1 \$ お 0 が若 ょ 0 のである。 投資産業基盤強化 8 次 成 と行政投資の増 に 比 充実により び ついてみると、 か ら五 率 財 ついては行政投資 租 税収 政 高 から 兆 に まっ 四 つ 較 入 また移転的 てい か V 的 0 てみると、 高 なりの 九五六億円 増 第六表の 大がみ る。 加 0 た が そし 支出 増 3 い ・住宅投資の比重が ちじる 6 れ 加 0 投資に その が企 0 て四五年 となる。 のうちの れ 如く支出 増加 る。 業投 しく、 規模 重 2 となっている。 資 歳 振替支出は社会保障関係 点 に関しては政 亿 K れ その 入に お が は な 0 ける貯蓄率 置 国 V 資 民生活 て二兆二、 つい 高まり、 構成比率 か れ 源 ては ることに 次府消費 また財政収 2 かなり 事売; 上

0

た

8 切

よる

0 構成比率は低下している。 資金運用部資金などもかなりの その結果 增 加 国 が み 民 0 6 租 れ 税 る 負 が、 (担率 税外 は 収 現

在

収

支

財

行

移 転

入

外

出

政

為

内

次

の七

一から

%

2

増

加し

てい

基

進

年

益金

前年度

と大差ないとされている。

造の高度化が達成されなければならない。 は年率九・五%の増加をしなければならないこととなる。この数字はわが国の過去の伸びからみるとたい %の増大を示し、輸入依存度は一四・一%から一六・七%の増加となっている。これをまかなうには輸出 して高くはないが、 ってなされる必要がある。 最後に国際収支についてみると、輸入は完成品およびエネルギーなどの基礎原材料を中心に年率九・三 国際貿易における需要商品の高度化傾向および後進国の工業化などからして、 そのためには輸出商品の価格引下げが、労働生産性の上昇によ

などについて考察してみよう。 以上において所得倍増計画に対する紹介を終り、次にその達成を阻止する要因およびそれからする弊害

機械化あるいは技術の高度化がはかられるかも知れないが、それにも農業という特殊性からしてある 動したとしても、一人当り労働生産性の伸び率を五・六%とすることは不可能といえよう。 新卒者だけであり、農村には老人・婦人のみが滞留することとなる。そこでかりにそれだけ他の産業に移 排除されたものをスムーズに受入れるかどうかということにかかってくる。もし受入れるとしても若年の なかでも相当それに対して考慮を払っているが、その実現は困難といえよう。 まず第一次産業についていえば、 計画におけるが如く就業人口の減少には問題がある。 それはまた他の産業でその もちろん計画 それに対して 0

第三節

所得倍増計画と日本経済

格差を縮少することは困難といえよう。

からして限界があるものといえよう。 その結果計画のいうように第一次産業と第二次産

れ 飛躍的なものを今後一〇年間なお続行するものとみなすことには問題がある。 ているが、それについては資金的にみても、 打ちとなる傾向 第二次産業についていえば、 があるものと思われる。 技術革新に大きな期待をかけているが、戦後から今日までにおけるような もちろん中小企業からみるとまだまだなすべき技術革新が残さ 労働者の技能からみても楽観視することができない。 やはり技術革新に

中 進展に対応して労働時間の短縮 企業の近代化あるいは体質改善が叫ばれ、 流動性を高めんとして、①低賃金雇用形態である臨時工・日雇労働者・社外工利用の是正、 企業との格差でみると、 小企業が存立しうるかということである。 賃金の原則をうちたてるなどとしている。 またかりに今後従来のテンポで技術革新が行なわれるとしても、 恐らく研究投資はもちろん投資の大型化によって資本係数の上昇が予想される。さらに大企業と中 化するというのなら別であるが、そうでない限り困難なことと思われる。 そう簡単に縮少するものとは思われない。 (3家族主義的労務管制である年功序列型賃金体系を是正して同 それに対して政府の強力なバック・アップが必要であるとされ もちろん大企業と競合する中小企業をすべて系列化し、 それらは非常に結構なことであるが、 資本係数の計算において甘いといえよ たしかに計画ではそのために労働力 さらにそのために中小 それによっては (2)技術革新 一
労
働

しかし政府にどれほどそれを期待できるかが、大きな問題として残されるであろう。

および資材、 の上昇はきわめて軽微のものであったが、今後一〇年間それが保証されるかが問題となる。 とに完全雇用に近づけば近づくほど、そのことはいいうるわけである。たしかに二七年以降今日まで物価 次にその計画を強行すると、どのような弊害あるいは危険が生ずるかについて考察してみよう。 さらに労働・資本などの面からみても、 インフレ化の危険が考えられる。それは高い成長率においては不可避的なことである。 必ずしもそのように楽観視することはできない。 それを原材料

によって克服しうるとするものもあるが、余りにも無謀なものといえよう。 解明されているが、 る。他は日本経済は海外事情に大きく左右されることによるものである。前者に対しては最近理論的にも 資本主義体制そのものからするものである。すなわち生産の無政府性が過剰生産に追込むとの考え方であ 第二に、デフレ化の危険をあげることができる。 海外要因は無視することができないであろう。 最近のドル防衛策のなかからもみられるところである。それに対してあくまでも財政政策 後者は問題のあるところである。 これにはすくなくとも次の二つの論拠がある。 とくにアメリカの経済政策が日本経済に大きな影響を やはり戦後におけるわが国の経済成長を考える 一つは

で計画が実現できるかどうかはどの程度わが国のコストを引下げて、海外需要を高めることができるかに これらからして当然、 国際収支の不均衡・失業の増大・二重構造の激化が予想されるわけである。そこ

第三節

所得倍増計画と日本経済

か よるものではない。そこに計画の実現を困難にするものがある。 かっている。そのためには産業の高度化・近代化が必要であるが、貿易の増大はコストの引下げだけに

かが大きな問題といえよう。 自由経済体制は経済的格差を激化するところとなる。そのなかにあっていかに安定的な高度成長をはかる は、その達成に対する熱意を示すものである。しかし強力な経済統制は経済独裁化をもたらし、 経済統制が必要となってくる。所得倍増計画も従来の経済計画より政策意識が高められてきていること もちろんある程度海外要因を無視して、高い成長率をはかることも可能であろう。そのためには強力な 放任的な



| わが国における輸出の増加率  | 108 |
|----------------|-----|
| わが国における租税負担率   | 117 |
| わが国における金融的相互関連 |     |
| 比率の推移          | 186 |
| わが国製造業における従業者構 |     |
| 成比率の推移         | 205 |
| わが国の製造工業における生産 |     |
| 額構成比率の推移       | 206 |
|                |     |

### 統計表索引

| 地域別にみた1人当り一般預金<br>残高         | 232  | 年令別にみた労働力率の国際比<br>較              | 191       |
|------------------------------|------|----------------------------------|-----------|
| 地域別にみた1人当り税負担額               | 233  |                                  | 197       |
| 地域別にみた産業別就業者構成比率             | 229  | ,                                |           |
| 地域別にみた生産所得による産業別・地域別にみた電気消費量 | 238  | 農家における家計支出の構成比率                  | 164       |
| 貯蓄・投資における構成比率                | 275  | 農業生産指数と製造業の産業活                   | 104       |
| 財政収支における構成比率                 | 276  | 動指数                              | 202       |
| "y                           |      | 農業所得の構成<br>農家経済調査による農区別にみ        | 204       |
| 通貨量と手形交換高                    | 135  | た農家現金所得                          | 237       |
| 通貨別にみた貿易の外国為替収               |      | ٤                                |           |
| 支状況                          | 161  | 1人当り実質所得の推移                      | 163       |
| ٢                            |      | 木                                |           |
| 都市および農村における消費水               | =0   | 法人企業部門の投資超過率と個                   |           |
| 準<br>特別会計および政府機関の歳出          | 58   | 人部門の貯蓄超過率                        | 148       |
| 入状況                          | 125  | Ξ.                               |           |
| 当座預金における銀行手持手形<br>小切手の比率     | 134  | 民間産業資金供給額による政府                   |           |
| 都市、農村からみた消費水準                | 166  | 関係分の比率                           | 26        |
| 都市における家計支出の構成比               | 1.05 | 民間における在庫投資の推移                    | 82        |
| 率                            | 165  | *                                |           |
| =                            |      | 名目および実質国民所得の推移<br>名目および実質国民所得の成長 | 77        |
| 日銀信用の増減状況                    | 47   | 率                                | 77        |
| 日銀指標と企画庁指標からみた山と谷            | 86   | ュ                                |           |
| 日銀券の増減要因                     | 89   | 輸出・輸入および国民所得の増                   |           |
| 28年10月以降にとられた金融引<br>締め措置の内容  | 97   | 加率                               | 31        |
| 日銀券と補助貨                      | 132  | 輸入総額と援助輸入輸入金融制度の沿革               | 38<br>103 |
| <b>本</b>                     |      | 有形資産の所有者別構成比率                    | 178       |
| 年令別にみた人口構成比率                 | 189  | 有形資産の経済部門別構成比率                   | 178       |
| 年令別にみた年平均の人口増減               | 109  | 7                                |           |
| 数                            | 190  | わが国における輸入の増加率                    | 106       |

| 主要生活物質サービスの1人当 | 168 | 戦後における労働力率の推移                   | 191  |
|----------------|-----|---------------------------------|------|
| り消費および利用状況     |     | 製造業の規模別にみた従業員の                  | 4.05 |
| 諸外国との比較でみた消費構造 |     | 増加状況                            | 195  |
| 主要国における貯蓄源泉の構成 |     | 製造業における職員および技術                  | 4.05 |
| 比率             | 176 | 者の構成比率                          | 195  |
| 就業人口の産業別構成比率   | 192 | 世界輸出における消費財・資本                  | 00=  |
| 従業上の地位別増減状況    | 194 | 財別構成比率の推移                       | 207  |
| 住宅事情調査による地域別の住 | 027 | N.                              |      |
| 宅難不足数          | 237 |                                 |      |
| 従業上の地位別からみた就業構 | 074 | 総需要における構成比率の推移                  | 53   |
| 成比率            | 274 | 総資本形成と総貯蓄の構成比率                  | 175  |
| t              |     | 総支出における構成比率                     | 273  |
| 戦前・戦後における成長率   | 3   | 夕                               |      |
| 戦後主要国における成長率   | 4   | ユレチョロリティ・ナーエトピア・サルグタ の (株・土) L. |      |
| 戦後のわが国の交易条件    | 29  | 対象別にみた政府投資の構成比                  | 00   |
| 世界主要国における資本形成率 | 43  | 本. 年間による。日本社会と次は、日              | 20   |
| 全金融機関設備資金融資に占め |     | 対象別にみた財政投融資状況                   | 24   |
| る復金融資の比率       | 44  | 耐久消費財の供給状況                      | 60   |
| 全都市勤労者における消費性向 |     | 短期性預金における構成                     | 133  |
| と消費比率          | 59  | 大分類による商品別貿易構成比                  | 154  |
| 世界主要国における国民総支出 | i   | 率                               | 154  |
| に占める在庫投資の割合    | 84  | Ŧ                               |      |
| 全国銀行における資金収支状況 | 92  |                                 |      |
| 全国銀行の日銀借入状況    | 93  | 地方財政における歳入歳出決算                  |      |
| 世界における国民所得の増減率 | 104 | 額                               | 130  |
| 世界主要国における財政規模  | 115 | 中分類による商品別貿易構成比                  |      |
| 世界主要国における租税負担率 | 118 | 率                               | 155  |
| 世界主要国における直接税,間 |     | 中小企業総合基本調査からみた                  |      |
| 接税その他の構成比率     | 122 | 規模別構成比率                         | 213  |
| 世界主要国における輸出入依存 |     | 中小企業総合基本調査からみた                  |      |
| 度              | 150 | 中小企業の占める割合                      | 214  |
| 世界主要国における貿易数量指 |     | 中小企業における四つの類型                   | 214  |
| 数              | 152 | 中小企業基本調査からみた規模                  |      |
| 生産水準と生活水準の推移   | 172 | 別の賃金, 労働生産性, 資本集                |      |
| 世界の主要国における1人当り |     | 約高                              | 217  |
| 個人消費支出         | 169 | 中小企業経営分析による規模別                  |      |
| 世界主要国における消費支出の |     | 資本構成比率                          | 219  |
| 構成比率           | 170 | 地域別にみた1人当り工業投資                  |      |
| 世界主要国における貯蓄率   | 174 | 額                               | 231  |
|                |     |                                 |      |

### 統計表索引

| 公共事業費の内訳       | 22  | 財政資金による金融債の引受な  |     |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| 工業生産指数と輸出数量指数  | 30  | どの増減状況          | 26  |
| 国民総生産に対する輸入依存度 | 36  | 財政融資による中小企業関係費  | 27  |
| 国民総生産と食料輸入     | 36  | 産業設備投資に占める政府資金  |     |
| 国内総投資の国民総支出に対す |     | の比率             | 44  |
| る比率            | 41  | 32年における機械の輸入依存度 |     |
| 国内における総貯蓄の状況   | 42  | と輸出率            | 74  |
| 国民総支出に占める政府投資の |     | 産業設備資金の供給状況     | 81  |
| 比率             | 45  | 財政資金の対民間収支尻     | 89  |
| 国民所得に占める農業所得の割 |     | 32年における金融引締め措置  | 99  |
| 合              | 57  | 財政資金の対民間収支状況    | 126 |
| 国民所得に占める勤労所得の比 |     | 産業別,男女別の雇用増減状況  | 193 |
| 率              | 59  | 産業別にみた就業者構成比率   | 198 |
| 個人消費支出に占める飲食費の |     | 産業別にみた1人当り所得の構  |     |
| 比率             | 59  | 成比率             | 199 |
| 国民総支出の構成比率     | 78  | 産業別国民所得からみた構成比  |     |
| 国税の種類別構成比率     | 120 | 率               | 201 |
| 工業製品輸出総額に占める各品 |     | 産業別にみた設備投資実績    | 210 |
| 目の構成比率         | 156 | 産業設備資金の調達状況     | 211 |
| 項目別にみた都市農村の消費水 |     | 30年12月末における借入状況 | 220 |
| <b>準増加率</b>    | 167 | 産業別からみた構造比率     | 272 |
| 国富における構成比率     | 177 | 産業別にみた成長率, 就業者, |     |
| 国民貸借対照表による資産構成 |     | 増加率             | 275 |
| 比率             | 182 | ક <u>ે</u>      |     |
| 国民貸借対照表における項目別 |     | 9               |     |
| 增減率            | 187 | 実質国民所得の推移       | 3   |
| 国勢調査からみた産業別就業人 |     | 主要国における資本係数と成長  |     |
| 口の構成比率         | 201 | 率との関係           | 6   |
| 構成比率           | 230 | 主要商品の輸入依存度      | 36  |
|                |     | 主要商品の工業生産額に占める  |     |
| ++             |     | 比率              | 37  |
|                | 1   | 実質国民総支出の構成比率    | 54  |
| 財政投資と民間投資との構成比 |     | 実質国民総支出の増減率     | 55  |
| 率              | 19  | 消費性向の推移         | 56  |
| 財源別にみた政府投資の構成比 |     | 社会保障関係費の推移      | 61  |
| 率              | 20  | 実質設備投資の対前年増加率   | 81  |
| 財政投融資資金の使途別構成比 |     | 出超率および外貨保有高の増加  |     |
| 率              | 22  | 率               | 107 |
| 財政投融資の用途別内容    | 23  | 主要商品の輸入依存率      | 151 |
| 財政投融資の財源構成     | 25  | 州別にみた貿易構成比率     | 158 |

## 統計表索引

| ア<br>アメリカおよび日本における金<br>融資産構成<br>アメリカにおける金融的相互関<br>連比率の推移 | 148<br>185 | 各国の全産業における資本構成<br>借入先、規模別にみた企業の借<br>入状況<br>家計調査による都市別消費支出<br>家計調査による都市別のエンゲル係数 | 221<br>235<br>236 |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                        |            | 家庭用ガスの一戸当り消費量                                                                  | 239               |
| 1957年における世界主要国の投                                         |            | +                                                                              |                   |
| 資状況                                                      | 67         | 企業における自己資本比率                                                                   | 45                |
| 一般会計,特別会計および純計<br>における歳出決算額の推移                           | 114        | 技術導入の業種別内訳                                                                     | 71                |
| 一般会計歳入構成比率                                               | 116        | 技術導入の国籍別内訳                                                                     | 71                |
| 一般会計歳出における目的別の                                           | 110        | 企業経営統計からみた資本構成 138.                                                            | 139               |
| 構成比率                                                     | 123        | 金融機関別にみた預金、貸出、                                                                 | 100               |
| 1959年12月における各国の貨幣                                        |            | 有価証券 140, 141,                                                                 | 142               |
| 構成                                                       | 143        | 企業部門資産の産業別所有者別                                                                 |                   |
| 1959年12月における各国の通貨                                        | 1.40       | 構成比率                                                                           | 179               |
| と準通貨<br>1959年末の各国における金利体                                 | 143        | 規模別にみた製造業従業者の賃                                                                 |                   |
| 系                                                        | 144        | 金格差の世帯型様式は表                                                                    | 196<br>218        |
| 1959年末における市中銀行の主                                         |            | 企業総資本の規模別構成比率<br>規模別にみた金利負担                                                    | 222               |
| 要勘定                                                      | 147        | 金融機関別にみた平均貸出金利                                                                 | 223               |
| x                                                        |            | 規模別にみた借入金状況                                                                    | 224               |
| 一、注:扩张力性技                                                | 100        | 規模別にみた設備資金の構成比                                                                 |                   |
| エンゲル係数の推移                                                | 163        | 率                                                                              | 225               |
| オ                                                        |            | 金融機関別にみた設備資金の貸出状況                                                              | 225               |
| 卸売物価指数・消費者物価指数                                           | 43         | 四秋亿                                                                            | 443               |
|                                                          |            | ク                                                                              |                   |
| カ                                                        |            | 国と地方との歳出総額の比較                                                                  | 129               |
| 会社別にみた技術導入件数                                             | 74         | -                                                                              |                   |
| 外為特別会計とその他一般財政                                           | 00         | ケ                                                                              |                   |
| 資金の対民間収支尻<br>外国為替の収支状況                                   | 90<br>102  | 現金通貨と預金通貨                                                                      | 135               |
| 外国為替における貿易収支                                             | 102        | 県民1人当りの平均分配所得                                                                  | 228               |
| 各種金利の動向                                                  | 136        | п                                                                              |                   |



### 事項索引

| 中山伊知郎 内因説                                                 | 170<br>252                      | _                                                                                |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ニ<br>日銀指標<br>二重価格制<br>二○年後の日本経済 173,<br>二重構造              | 85<br>172                       | 輸入依存度<br>輸出数量指数<br>輸入数量指数<br>融資斡旋<br>輸入貿易手形制度<br>輸入手形決済資金貸付制度<br>輸出入依存度<br>輸入依存率 | 11<br>20<br>29<br>96<br>102<br>103<br>149<br>152 |
| ノウ・ハウ (Know How)         農業保護政策         農家経済調査       234, | 72<br>202<br>236                | 吉野俊彦                                                                             | 48, 100                                          |
| ハロッドの成長理論                                                 | 39                              | 流動性分析                                                                            | 147                                              |
| パレート係数ヒ                                                   | 61                              | ロックウッド<br>労働組合法<br>労働関係調整法<br>労働基準法                                              | 15<br>58<br>58<br>58                             |
| ビジネス・サ <b>ーベイ</b><br>フ                                    | 87                              | 労働三法<br>  ローレンツ曲線<br>  労働力率                                                      | 58<br>61<br>19)                                  |
| 復興金融金庫 16                                                 | , 43                            |                                                                                  |                                                  |
| 平均消費性向<br>別口外為貸付制度                                        | 56<br>103                       |                                                                                  |                                                  |
| ホ                                                         |                                 |                                                                                  |                                                  |
| 貿易構造<br>貿易依存度<br>貿易数量指数<br>法人企業投資実績統計調查<br>法人企業統計 219,    | 149<br>149<br>152<br>210<br>220 |                                                                                  |                                                  |

### 事項索引

| "国富統計               | 176  | 新長期経済計画        | 270 |
|---------------------|------|----------------|-----|
| 国民資本勘定              | 181  |                |     |
| 国民資本勘定試算            | 186  | ,              |     |
| 国民貸借対照表             | 187  | 総合経済六カ年計画      | 18  |
| 雇用構造                | 188  | 租税負担率          | 118 |
| コーリン・クラーク 192, 193, | 200  | 9              |     |
| 国勢調査                | 200  | ,              |     |
| 国土総合開発計画            | 242  | 第一次金融引締め政策     | 31  |
| ++                  |      | 第二次金融引締め政策     | 98  |
| · ·                 | 0=   | <del>f</del>   |     |
| 産業界の短期観測            | 87   |                |     |
| 財政構造                | 113  | 賃金の下方硬直性       | 8   |
| 財政投融資               | 128  | 中間安定論          | 17  |
| 産業別構成               | 200  | 超長期経済計画        | 18  |
| シ                   |      | 治山治水10カ年計画     | 21  |
|                     |      | デニー係数          | 61  |
| 篠原三代平               | 4    | 中小企業景況調査       | 87  |
| 自立経済審議会報告書          | 17   | 中小企業総合基本調查 212 | ,   |
| 新長期経済計画に関する経済審      |      | 中小企業経営分析       | 220 |
| 議会答申                | 18   | 中央集権制度         | 227 |
| 所得倍増計画              | 18   | 地方分権制度         | 227 |
| 社会的間接資本投資           | 21   | ·y             |     |
| 資金運用部資金             | 25   |                |     |
| 消費革命                | 40   | 通貨論争           | 91  |
| 自己資本                | 45   | 通貨主義           | 91  |
| シユムペーター             | 64   | テ              |     |
| 持続的成長               | 77   |                |     |
| 四重点産業               | 81   | 電化ブーム          | 169 |
| 消費者動向予測調査           | 87   | <b>k</b>       |     |
| 主要企業の短期経済観測         | 87   | P              |     |
| 静かな恐慌               | 96   | 道路五カ年計画        | 21  |
| 資金過不足分析             | 147  | 特需ブーム          | 32  |
| 商品別貿易構成比率           | 153  | 東京消費者物価指数      | 42  |
| 消費水準                | 165  | 投資乗数理論         | 49  |
| 出血輸出                | 172  | ドッジ・ライン        | 94  |
| 資本構造                | 1.74 | 特別会計予算         | 114 |
| 死重債務                | 184  | 特別償却制度         | 121 |
| 自己資本比率              | 219  | 都市勤労者家計調査      | 234 |
| 住宅事情調査              | 237  | +              |     |
| 所得倍增計画              | 268  | 7              |     |

# 事 項 索 引

| 7                                            |            |                      |                  |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|------------------|
| ·                                            |            | キッチンの波動              | 87               |
| アメリカ対日援助見返資金特                                |            | 銀行主義                 | 91               |
| 別会計                                          | 25         | 金融構造                 | 131              |
| 1                                            |            | 金融機関分析               | 131              |
| ·                                            |            | 金利統計                 | <b>1</b> 37, 144 |
| インノーベーション                                    | 64         | 金融機関統計               | 137              |
| インベントリー・ファイナンス                               | 95         | 企業経営統計               | - 144            |
| ウ                                            |            | 金融的相互関連比率            | 183              |
| ウイリアム・ペテイ                                    | 200        |                      |                  |
| Ξ.                                           |            | ケ                    |                  |
|                                              |            | WA A THE TENNE       |                  |
| エロア                                          | 9          | 経済企画庁計画資料            | 5                |
| エンゲル係数 163,                                  | 236        | 限界固定資本係数             | 16               |
| <b>*</b> *********************************** |            | 経済安定本部               | 16               |
| t as ===                                     |            | 経済安定九原則<br>経済復興第一次試案 | 17               |
| 大川一司                                         | 4          |                      |                  |
| オープン・マーケット・オペレ                               |            | 経済復興委員会報告書           | 18               |
| ーション                                         | 95         | 経済審議会答申              | 39               |
| オーバー・ボローイング                                  | 257        | 限界資本係数ケインズ           |                  |
| オーバー・ローン                                     | 257        | 限界消費性向               | <b>49,</b> 188   |
| カ                                            |            | 景気循環の復活              | 105              |
|                                              |            | 京、川塚の復活ケアンクロス        | 155              |
| ガリオア                                         | 9          | グリングドス               | 155              |
| 加速度原理                                        | 61         |                      |                  |
| 外貨に関する法律                                     | 72         | _                    |                  |
| 外国為替および外国貿易管理法                               | .72        | · -                  |                  |
| 貨幣統計                                         | 132        | 国際決済銀行               | 5                |
| 間接金融方式加工貿易型                                  | 144<br>149 | 交易条件                 | 29               |
| 外貨資金割当制度                                     | 245        | 工業生産指数               | · · · · · · · 29 |
|                                              |            | 個人可処分所得              | 56               |
| 外圧説                                          | 252        | 個人消費支出               | - ;- 56          |
| + ***                                        |            | 小島 清                 | ₹**\[`106        |
| 技術導入                                         | 70         | コープランド               | 131 July 131     |
|                                              | 70         | ゴールドスミス              | ♦ 131, 183       |
| 企画庁指数                                        | 85         | 国富調査                 | ,, etc. /> 164   |

#### 三宅武雄

1922年 北海道生れ 1948年 東京商科大学卒業 1951年 金融経済研究所動務 1956年 中央大学経済学部助教授

#### 主著

「現代経済理論の生成と発展」 1956年 學 藝 書 房 刊 「近 代 経 済 学 概 論」 1958年 『日本経済の発展分 析 』 1958年 『貨 幣 金 融 概 論』 1960年 日本評論新社刊 「金 融 構造 と日本経済」 1961年 学 芸 書 房 刊 「現 代 経 済 学」 1962年 『 「経 済 学 入 門」 1962年 『

#### 日本経済の動態分析

¥ 550

昭和36年4月25日 初版発行昭和37年5月15日 再版発行



著者 三 宅 武 雄 発行者 成 田 定 義 印刷者 學藝印刷株式会社

発行所

株式學藝書房

東京都千代田区神田小川町3-2 電話東京 (29I)7163~5番 振 替 東 京 111115番

万一落丁・乱丁がございましたら、お取替えいたします。





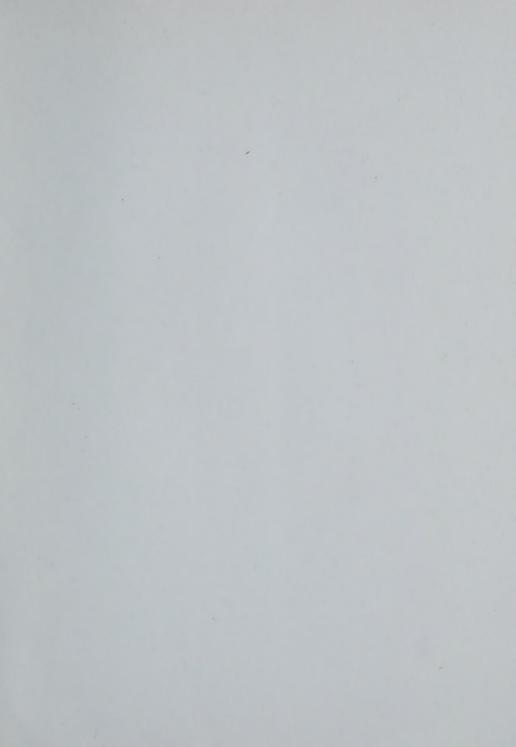



